## 乃木大將景慕記念錄

上

卷

Asia Library

DS

884

N77

N77













| 第       | 靜    | 西    | 軍    | 西  | 聯      | 玉   | 兄           | 上          | 任      | 靜        | 明  | 初       |
|---------|------|------|------|----|--------|-----|-------------|------------|--------|----------|----|---------|
|         | 子    | 南    | 旗    | 南  | 隊      | 木   | 弟           | 京          | 官      | 子        | 倫  | 陣       |
| 聯       | •    | 役餘   | 問    | 役  | 長      | 父   | 0           | 後          | :      | 0        | 館  | :       |
| 隊       | :    | 餘    | 題    | :  |        | 子   | 水           | 0          |        | 幼        | :  | :       |
| 長       | :    | 談    | :    | ÷  | ī      | 0   | 盃           | 靜          | :      | 時        | ÷  | :       |
| 時       | :    | :    | :    | :  | 7      | 最   | •           | 子          | :      |          | :  | :       |
| 隊長時代    | :    | :    | :    | :  | 0      | 後   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
|         | :    | :    | :    | :  | 少      | :   | :           | 静子         | :      | :        | :  | :       |
| :       | :    | :    | :    | :  | としての少佐 | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| :       | :    |      | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| :       | :    | :    | :    | •  | :      | :   | :           | :          |        | :        | :  | :       |
| ٠       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| •       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| :       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| :       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| •       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | •      | :        | :  | :       |
|         | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
|         | :    | :    |      | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| ;       | :    | :    | :    | :  | :      |     | :           | :          |        | :        | :  | :       |
| •       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| :       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| :       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| :       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        |    | :       |
| :       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          |        | :        | :  |         |
|         | :    | •    |      | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| :       | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| 三五      | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
| 三五一—三七五 | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | :          | :      | :        | :  | :       |
|         | :    | :    | :    | :  | :      | :   | :           | •          | :      | :        | :  | :       |
| 三上      | ・三三六 | -==1 | ・三〇七 | 四二 | 三九     | 三四  | <u>ー</u> ・カ | 九          | 一<br>七 | <u> </u> | 一六 | <u></u> |
| Ħ.      | 六    | _    | 七    | =  | 九      | pri | 九<br>九      | <b>九</b> 〇 | 七九     | 七五       | 六四 | 五<br>九  |

| <b>△年少少尉に一喝△幼兒を說喩す</b> | 將軍長幼の序を尙ぶ | △ 將軍の舊地保存 | 障碍物の地蔵堂 | 今金職寺下宿の事△寺には寺の掟がある | 女人禁制夫人を追ひ返す | 夫の語でない | へ明治天皇崩御後の乃木邸△善通寺本坊下宿のこと△困ると云ふは | 精進料理の將軍 | 女將の復讎 | 眞黑な麥飯がさく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <b>・</b> ロ | 木賃の茶代貳十圓 | <b>聯 乃木大將片影</b> |
|------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------|--------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------|----------|-----------------|
|------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------|--------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------|----------|-----------------|

| 財 4 一片の内の大小を吟味す 4 米に混れば朱くなる は 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 寄宿舍生活の草刈將軍 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
|-------------------------------------------------------------------|------------|

| 縁故に私する事なし | △大島都督の義嬪談△阎倒臭いから皆 | 將軍と義齒 | 將軍顔を赧む   | △年中一膳飯△犬の兒の生埋△腕押 | △何時も古服△和服の時は必ず袴△母 | 家庭にちける將軍 | 誰にても番茶煎餅 | 眞の武士は文武兩道 | △ 熟慮 斷 行 | △飛彈大摩崖碑△楠公訣別之處△身裝 | 將軍の揮毫    | 圓宛 | △癈兵院の見舞△干柿の贈り物 <b>△稻</b> 垣 |
|-----------|-------------------|-------|----------|------------------|-------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|----|----------------------------|
| :         | いて                |       | :        | やら               | <b>へ</b> の        | :        | :        |           |          | 美醜                |          |    | 佐製                         |
|           | <                 | :     | :        | 'n               | 孝                 | :        | :        | :         |          | 7.0               | :        |    | 作                          |
| :         | 12                | •     | :        |                  | 行                 | :        |          | •         |          | 心                 | :        |    | Ø                          |
| :         | Δ                 | :     | :        |                  | Δ                 | :        | :        | :         |          | Ø                 | :        |    | 額                          |
| :         | 養                 | :     | :        |                  | 寒                 | :        | :        | :         |          | 中                 | :        |    | 緣                          |
| :         | 幽                 | :     | :        |                  | 中                 | •        |          | :         |          | Ø                 | :        |    | Δ                          |
|           | は                 | :     | :        |                  | て                 |          | :        |           |          | 玉                 | :        |    | 衣                          |
| •         | 武                 | :     | :        |                  | b                 | :        | :        | •         |          | は                 | ;        |    | 兜                          |
| :         | 器                 | ÷     | :        |                  | 冷                 | :        | :        | :         |          | 見                 | :        |    | か                          |
| :         |                   | :     | :        |                  | 水                 | :        | :        | :         |          | え                 | :        |    | 5                          |
| :         |                   | :     | :        |                  | 浴                 | :        | :        | :         |          | ĸ                 | :        |    | Æ                          |
| tm1       |                   | :     | <u>:</u> |                  |                   | <u>:</u> | <u>:</u> | :         |          |                   | <u>:</u> |    |                            |
| 四一        |                   | 三九    | 三七       |                  |                   | 三四       | 三三       | =         |          |                   | 九        |    |                            |

|     |             |    |      |            |                   |      |     |            |    |    |          |            | 4          |
|-----|-------------|----|------|------------|-------------------|------|-----|------------|----|----|----------|------------|------------|
| 大   |             |    | 將    |            |                   |      | 將   |            | 將  |    |          | 71         | 貴          |
|     |             | ·. |      | ^          | E3                |      |     | ٠.         |    |    |          | 刀          |            |
| 量   | 同           | 部  | 軍    | <u> </u>   | 兒                 | Δ    | 軍   |            | 軍  |    | <u>م</u> | は          | 公          |
| ļ   |             |    | 兵    | 不          | を                 | 奉    | لح  | 雪          | 舊  | 双  | 敵        | 兵          | <b>p</b> : |
| <   | ĸ           | 下  | 卒    | 束          | :失                | 納    | 沙   | Ø          | 恩  | 中  | を        | r          | 步          |
| 敵   | 頒           | 1- | 8    | <i>†</i> ; | CA                | 0    | h   | 秋          | 12 | ん  | 挾        | 指          | 1          |
|     | 2           | b  |      | 子          |                   | ==   |     | H          |    | ٤  | ん        |            |            |
| と   | $\triangle$ | 優  | 劬    | 供          | 12                | 幅    | 貴   | 15         | 酬  | す  | て・       | 揮          | な          |
| 愛   |             | し  | る    | を          | , <b>3</b>        | 對    | 前巾  | 现          | W  | る  | 入        | す          | 5          |
| す   | 尾           | v  |      | <b>‡</b> 6 | 將                 | Δ    | 症:  | は          | •  | :  | 水        | る          | 私          |
| •   | 宛           | 詞  | :    | 役          | 軍                 | 正    | 及   | ħ          | :  | ٤  | Δ        | 具          | \$         |
| :   | で           | Δ  | :    | 15         | :                 | 行    | CX  | L          | :  | Ξ  | 脫        | :          | 步          |
|     | f           | そ  | •    | 立.         | :                 | 寺    | Œ.  | 老          | :  | 废  | 走        | :          |            |
| :   | 平           | O  | :    | て          | •                 | 7    |     | 將          | :  | DC | 將        | :          | <u> </u>   |
| •   | 等           | 外  | •    | 7          | :                 | 智    | 行   | 軍          | :  |    | 校        | :          | :          |
| :   | ĸ           | 套  | :    | 嬉          | :                 | 上    | 寺   |            | :  |    | か        | :          | :          |
| •   | 頒           | を  |      |            |                   |      | :   | △<br>**•   | :  |    |          | :          | :          |
| •   | け           | 患  | ·    | L          |                   | 人    | :   | 伯          | :  |    | 綽        | :          | •          |
| •   | •           |    | :    | い          | :                 | 0    | :   | 母          | :  |    | 號        |            | :          |
|     |             | 者  | 7 .: | Δ          | :                 | 事    | :   | \$         | :  |    | Δ        | :          | :          |
|     |             | 15 | •    | 319        | :                 | Δ    | :   | ん          | :  |    | 畚        | :          | :          |
| ı • |             | 被  | • :  | <b>ታ</b> ኑ | . :               | 將    | :   | 歸          | :  |    | įζ       | :          | :          |
| •   |             | 4  | :    | き          | :                 | 軍    | :   | つ          | :  |    | 槧        | :          | :          |
| :   |             | 7  | :    | 夫          | :                 | 奉    | :   | τ          | :  |    | っ        | :          | :          |
| •   |             | 造  |      | 妻          | •                 | 納    | :   | 來          | :  |    | て        | :          | :          |
| :   |             | ħ  |      | Ø          | ÷                 | V)   | :   | <b>†</b> : | :  |    | Ξ        | •          | :          |
| •   |             | _  | :    | 情          | :                 | 石    |     | 1          |    |    | 軍        | :          | :          |
| •   |             | -  | •    |            | :                 | 燈    | :   |            | •  |    | か        | •          | :          |
|     |             | 樽  | . •  |            | :                 | 籠    | :   |            | •  |    | 指        |            | •          |
| •   |             | の  | :    |            | :                 | ,,,, | :   |            | :  |    | 揮        | :          |            |
| :   |             | 酒  | :    |            | :                 |      | •   |            | :  |    |          | :          | :          |
| •   |             |    | •    |            | :                 |      | :   |            | :  |    | す        | :          | :          |
| :   |             | を  | :    |            | :                 |      | •   |            | :  |    | Δ.       | •          | :          |
| :   |             |    | :    |            | ;                 |      | :   |            | :  |    | 自        | :          | :          |
| ÷   |             |    |      |            | :                 |      | :   |            | :  |    |          | :          | :          |
| 六三  |             |    | 六〇   |            | II.<br><b>H</b> i |      | Ξi. |            | 四七 |    |          | 四          | 四三         |
| -   |             |    | )    |            | 44                |      |     |            | u  |    |          | ********** |            |

| △年金は不賛成△七百圓の畵室△寄生木の篠原良平 | 寡慾 にして 隱徳 多し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | △陛下の一言△駈足の奉送 | 如何なる事もたら陛下セニ | の軍人△明日またこの竹の皮 | △乃木式獻立△木綿潴園に限る△大將も一兵卒も等しく皆これ陛下 | 日本人には一汁一菜 | 澁茶が一杯嗅ばれたい···································· | 一枚の上で養生 | △火入の中に蟄のやうな火が一ツ△下士以下同等の食事△アンペラ | 士卒と艱苦を共にす········· | △陣中の菊花△郵便切手の取扱ひ | 菊は陛下の御紋章 | △捕虜にも米の飯△易地皆然忠一耳 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------|------------------|

| △遺族として列席△慰問旅行△凱旋當時の詩 | △畏き御製△自盡して罪を謝し奉らん | 先帝の御優諚          | △二兒の死處を得たるを喜ぶ△ス將軍二馬を贈る                                     | ステッセル將軍との會見                                                | 敵として最も恐るべき人は味方として最も頼むべき人 四 | 4 田中光顯伯を凹ます 4 山縣公の仲裁                                                                              | 俸祿を食んで活きては居ない                                                                 | 宿舍の主人に鯉                                                                                                              | 學習院の小使に御馳走・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | △死んだものを想へ△將校ばかりに天幕は要らぬ | 戰役の大法會                                                            |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                      |                   | 畏き御製△自盡して罪を謝し奉ら | △县き御製△自盡して罪を謝し奉らん帝の御優諚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | △畏き御製△自盡して罪を謝し奉らんがの御優諚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | △畏き御製△自盡して罪を謝し率らん          | <ul><li>△畏き御製△自盡して罪を謝し奉らん</li><li>◇二兄の死處を得たるを喜ぶ△ス將軍二馬を贈る</li><li>◇日兄の死處を得たるを喜ぶ△ス將軍二馬を贈る</li></ul> | △毘・御製△自盡して罪を謝し奉らん として最も恐るべき人は味方として最も頼むべき人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 本田中光顯伯を凹ます△山縣公の仲裁<br>△田中光顯伯を凹ます△山縣公の仲裁<br>△二兄の死處を得たるを喜ぶ△ス將軍二馬を贈る<br>本二兄の死處を得たるを喜ぶ△ス將軍二馬を贈る<br>本二兄の死處を得たるを喜ぶ△ス將軍二馬を贈る | 会の主人に鯉                                         | 智院の小使に御馳走              | △死んだものを想へ△將校ばかりに天幕は要らぬ<br>「ない、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 |

73

木

大

將

舊

洇

明

倫

館

碑

オ

ラ

乃 靜 乃 玉 吉 木 子 木 木 田 大 大 文 夫 松 將 之 陰 人 將 筆 手 所 筆 進 蹟 製 蹟 割 用 0 腹 Ø 肱 0 *y*\* 付 場 所 ガ 明 長 乃 大 乃 倫 府 木 館 木 館 大 集 大 町 將 將 槍 縣 作 25 術 祉 氏 0 稽 忌 丢 Ø 歸 宮 木 古 住 或 場 神 翁 宅 初 社 لح め 7 共 12 上 陸 耕 作 L た L た る る 外

Ш

地

浦

|                        |    |        |           |     |   |    |             |    |    |    |    | 挿 |
|------------------------|----|--------|-----------|-----|---|----|-------------|----|----|----|----|---|
| 陸                      | 同  | 靜      | 萩         | 大   | 玉 | 谷  | 大           | 集  | 集  | 長  | 大  |   |
| 軍                      | -  | 子      | 町         | 將   | 木 | 山  | 將           | 童  | 童  | 府  | 將  | 繪 |
| 少                      |    | 夫      | 陰         | 0   | 文 | Ø  | 0)          | 場  | 場  | MJ | 筆  | 目 |
| 佐                      |    | 人      | 松         | 咏   | 之 | 大  | 書           | 後  | 總  | 忠  | 蹟  |   |
| 當                      | 署  | Ø      | 神         | 及   | 進 | 館  | 簡           | 生  | 監  | 宫  | :  | 次 |
| 時                      | 名  | 書      | 社         | 筆   | 筆 | 氏  |             | ^  | 熊  | 神  | :  |   |
| 0                      | :  | 簡      | :         | 蹟   | 蹟 | 0  | :           | 0  | 野  | 社  | :  |   |
| 大                      |    | :      | :         | :   | : | 宿  |             | 遺  | 則  | Ø  | :  |   |
| 將                      |    | • :    |           | :   | : | 12 | :           | 命  |    | 所  | :  |   |
| 廿明                     | •  | ÷      | •         | :   | : | 來  | :           | 狀  | 0  | 滅  | :  |   |
| 三治                     |    | :      | :         | :   | : | b  | :           | •  | 碑  | 足  | :  |   |
| 日四                     | :  | :      | :         | :   | : | 7  |             | :  | :  | 利  | •  |   |
| 撮十                     |    | :      |           | :   | : | 書  | • :         | :  | •  | 尊  | :  |   |
| 影一<br>二年               | :  | :      | :         | :   | : | 3  | :           | :  | :  | 氏  | :  |   |
| ++                     | •  | :      | :         | :   | : | た  | :           | :  | :  | 0  | :  |   |
| =-                     | :  | :      | :         | :   | : | る  | :           | :  | ÷  | 懷  | :  |   |
| オ月                     | :  | :      | :         | :   | : | 大  | :           | :  | :  | 紙  | •  |   |
| $\stackrel{\smile}{:}$ | :  | :      | :         | :   |   | 將  | •           | :  | :  | :  | :  |   |
| :                      | •  | :      | :         | :   | : | Ø) | :           | :  | :  | :  | :  |   |
| :                      | :  | :      | :         | :   | : | 歌  | :           | :  | :  | :  | :  |   |
| :                      | :  | :      | :         | :   | : | :  | :           | :  | :  | :  | :  |   |
| :                      | :  | :      | :         | :   | : | :  |             | :  |    | :  | :  |   |
| :                      | :  | :      | :         |     | : |    | :           | •  | :  | :  | :  |   |
| •                      | :  | :      | ÷         | :   | : | :  | :           | :  | :  | •  | :  |   |
| :                      | :  | :      | :         | :   | : | :  | :           | :  | :  | :  | :  |   |
| •                      | :  | ÷      | :         | :   | : | :  |             | :  | :  | ÷  | :  |   |
| :                      | :  | :      |           | :   | : | :  | :           | :  |    | :  | •  |   |
| •                      | :  | •      | :         | :   | : | :  | •           | :  | •  | :  | :  |   |
|                        |    | ·<br>- | _         | nrt |   | ÷  |             |    | •  | •  |    |   |
| 八三                     | 七八 | せじ     | Tî<br>∃ĭ. | 九   |   | 七七 | <b>⋽</b> ī. | 九一 | 八一 | 七三 | 五七 |   |
|                        |    |        |           |     |   |    |             |    |    |    |    |   |

| 大   | 大   | 河  | 大    | 大  | 大   | 大              | 大  | 乃   | 乃   | 乃   | 玉.       | 玉        |
|-----|-----|----|------|----|-----|----------------|----|-----|-----|-----|----------|----------|
| 將   | 將   | 原  | 將    | 將  | 將   | 將              | 將  | 木   | 木   | 木   | 木        | 木        |
| D)  | 筆   | 林  | 筆    | 詠  | 筆   | 筆              | 筆  | 大   | +   | +   | 文        | 文        |
|     | 蹟   | 少少 | 蹟    | 及  | 蹟   | <del>丁</del> 蹟 | 蹟  | 將   | 郞   | 郞   | 之        | 之        |
| 咏   | 塓   | 対尉 | 年明   | 筆  | 二明  | ER.            |    | 古   | の   | 0   | 進        | 進        |
| 及   | :   |    | 十治   | #  | 月治  | :              | :  | 邸   | 筆   | 借   | 邸        | 翁        |
| 書   | :   | 肖  | 二四   | :  | 頃四  | :              | •  |     |     |     | 宅        | 邸        |
| 簡桂  | :   | 像  | 月十   | :  | 揮十  | :              | :  | Ø   | 蹟   | 家   | 大大       |          |
| の彌  | :   | :  | 第四   | :  | 毫五  |                | :  | 圖   | た忌  | L   |          | 宅        |
| 中一  |     | :  | •••• | :  | 年年  | :              | :  | 面   | る宮  | た   | 希將       | 外        |
| よ氏  | :   | :  | :    | :  | Ÿ   | •              | :  | :   | 扉に  | る   | 望が       | 面        |
| り宛  |     | :  |      | :  | :   | :              | •  | :   | の寄  | 菅   | を始       | :        |
| 書   | :   | :  | :    | :  | :   | :              | :  | :   | 裏附  | 野   | 述め       | :        |
| :   |     | :  | :    | :  | :   | :              | :  | :   | 書し  | 屋   | べて       | •        |
| :   | :   | :  | :    | :  | :   | :              | :  | :   | :   | 敷   | た兹<br>るに |          |
| :   | :   | •  | •    | :  | :   | :              |    | :   | :   | :   |          | :        |
| :   |     | :  | :    | :  | :   | :              | :  | :   | :   | :   | 室來       |          |
| :   | :   | :  | :    | :  | :   | :              | :  |     | :   | :   | ŋ        | :        |
| :   | :   | :  | :    |    |     | :              | :  | :   | :   | ÷   |          | :        |
|     | :   | :  |      | :  | :   |                | :  | :   | :   |     |          | •        |
| :   | :   | •  |      | :  | :   | :              | •  | :   | :   | :   |          | :        |
| :   | •   | :  | :    | :  | :   | :              | :  |     | :   | :   | •        | :        |
| :   | :   | :  | :    | :  | :   | :              | :  | :   | :   | :   | :        | :        |
| :   | :   | :  | :    | :  | :   | :              |    | :   | :   | :   | :        | :        |
| :   | :   | :  | :    | :  | :   |                | :  | :   | :   | :   | :        | :        |
| :   |     | :  |      | :  | :   | :              | •  | :   | •   | :   | :        | ·        |
| :   |     | •  | :    | •  |     | :              | :  | •   | :   | •   | :        | •        |
| :   | :   | :  | :    |    | •   | :              | •  | :   | :   | :   |          | :        |
| :   | :   | :  | •    | :  | :   |                | :  | :   | :   | . : |          | :        |
| :   | :   | :  | :    | :  | :   |                | :  | :   | :   | :   | :        | :        |
| :   | :   | :  | :    | :  | :   | :              | :  | :   | :   |     | :        |          |
| Ė   | ÷   |    | ÷    | Ė  | Ė   | $\dot{=}$      | Ė  | ÷   | Ė   |     |          | <u>.</u> |
| 二七三 | 二六三 | 五. | 五.   | 四三 | 五五  | 五五             | 二九 | こつせ | 101 | 九八八 | 九一       | 九一       |
| Ξ   | Ξ   | ル  | 三    | =  | 11. | 11.            | 76 | ゼ   |     | /\  |          |          |

|            |        |                 |           |                  | •                                      |         |                                       |                  |             |                       |          |         |  |
|------------|--------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------|---------|--|
| 大將 咏 及 筆 蹟 | 大將咏及筆蹟 | 大將筆蹟            | 大將が旅順にての咏 | 玉木正誼の討死したる長州萩の大橋 | 松本東光寺山に於ける玉木家墓地                        | 玉木文之進筆蹟 | 西南役前の大將肖像                             | 大將筆店(西南役前後靜堂の號に) | 西南役の戦地圖     | 大將筆蹟(明治四十四年三月伏見宮に隨行し) | 自刄十數日前の書 | 西伯利亞雜咏  |  |
| 三四七        | 三四三    | • · · · · · 三三七 |           | 三二七              | ·····================================= |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 三〇九              | <u>=</u> O= | 二九七                   | 二八七      | ····二八一 |  |
|            |        |                 |           |                  |                                        |         |                                       |                  |             |                       |          |         |  |

目

次畢

| 大          | 大           | 大    | 大        |
|------------|-------------|------|----------|
| 將          | 將           | 將    | 將        |
| 揰          | 丰           | 筀    | 筆        |
| 序          | 庙           | 店    | 瞎        |
| -15<br>rts | 11H.        | P.S. | 烬        |
| 心          |             | •    |          |
| 瑰          | 肥           |      | :        |
| 石字         | 念           | ·    | :        |
| :          | 松           |      | - 蹟      |
| :          | 拙           | :    | •        |
| :          | 111         | :    | :        |
| :          | :           | :    | :        |
|            | :           | :    |          |
| •          | :           | :    |          |
| :          | :           | :    | •        |
|            | :           | :    | :        |
| •          | :           | :    | :        |
| :          | •           | :    | •        |
| •          | :           | :    | :        |
| :          | :           | ·    | :        |
| :          | :           | :    | •        |
| •          | :           | •    | :        |
| :          | :           | :    | •        |
| :          | :           |      | :        |
| :          | :           | :    | :        |
| :          | :           |      | :        |
| :          | •           | :    | •        |
| :          | :           | :    | :        |
| •          | :           | :    | :        |
| :          |             | :    | •        |
|            | •           | :    | :        |
| 揮毫忠魂碑      | ?手値の記念松樹π☆τ | 筆 蹟  | 三五五      |
| :          | •           | :    | :        |
| <u>:</u>   | <u>:</u>    | ÷    | •        |
| 프          | Ξ           | 三五   | <u>=</u> |
| Ξ          | 七           | 九    | 五        |

|  |  |  | ٠ |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

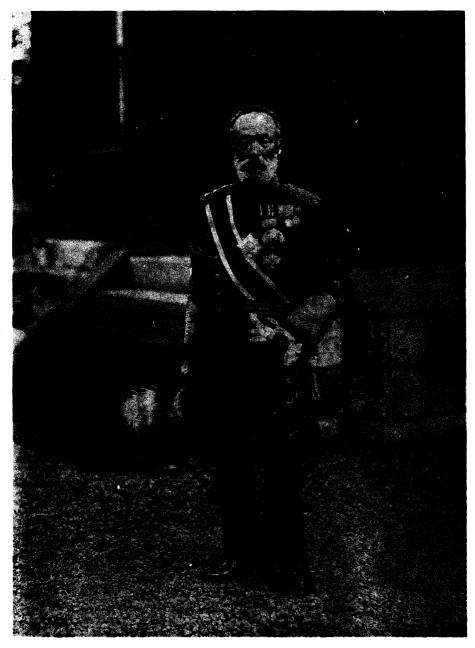

(影摄目當刃自) 億 勝 大 木 乃

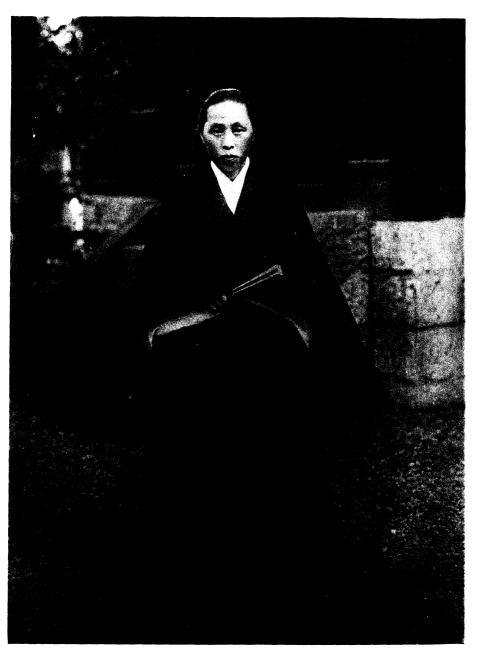

(影攝日常刃自) 像 人 夫 启 大



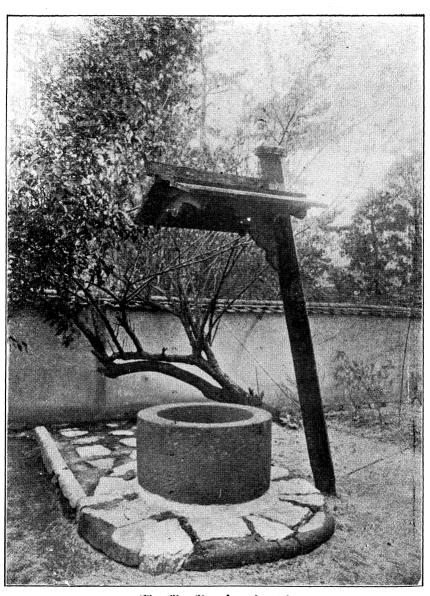

邸 舊 將 大 木 乃 (3殘樹ー梅老に側の戸井)

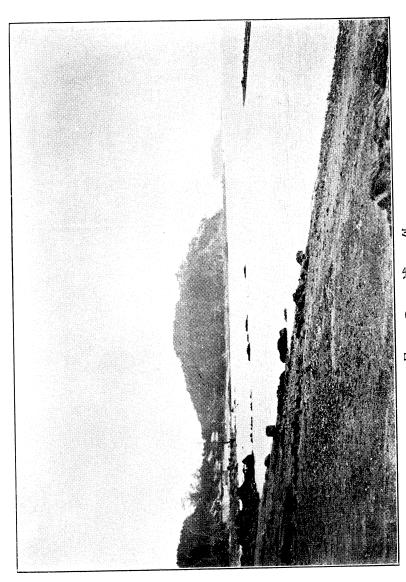

景の浦外 (所るセ陸上てめ初り跨に府長りよ月江將大)



屋 孤 の 山 谷 外 市 府 長(宅住の氏作集館大るた宿り來を晦の將大)

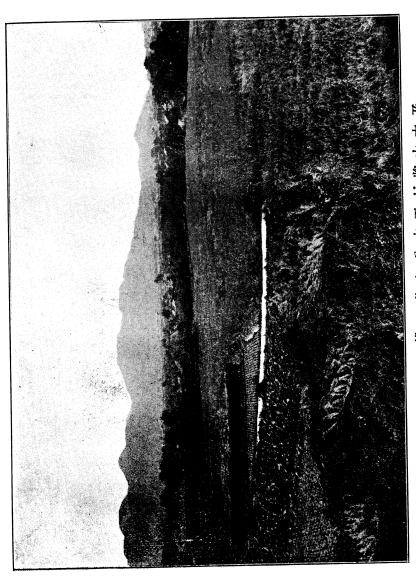

地田るたし作耕に共と翁木玉が將大木乃



)社 神 宮 忠 社 縣 町 府 長(は勝大 o a b に 科 宮 忠 社 縣 町 府 長(は勝大 o a b に程中を凡のと人るめてつなと供子るみでん蹲は石鬼の底)(なあが樹莓の植手に内境。たつかなれか飲を拜参へ計神此ず必後の銅像)



運 温 (場古稽術格)

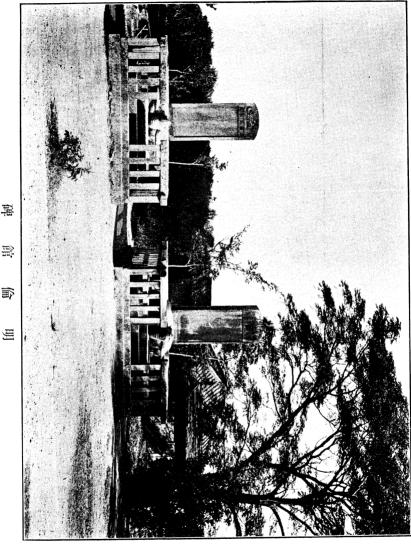

單

徸

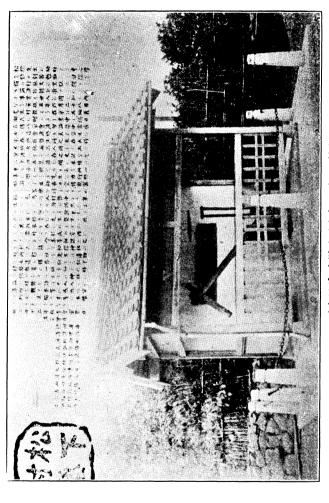

ラガイダの用所生先陰松田吉るあに塾村下松 (よせ意注に棚用るたき置を物書が生先)

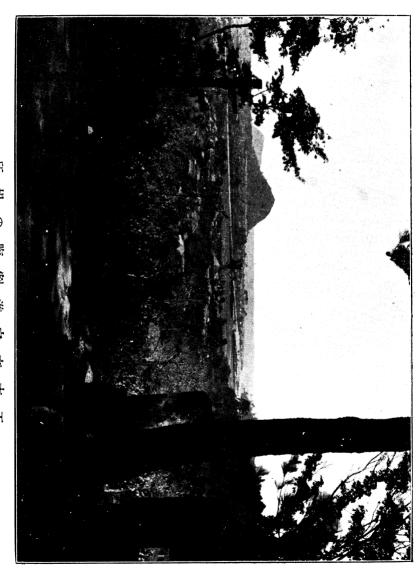

所場の腹割進之女木玉

乃

蹟

筆

將

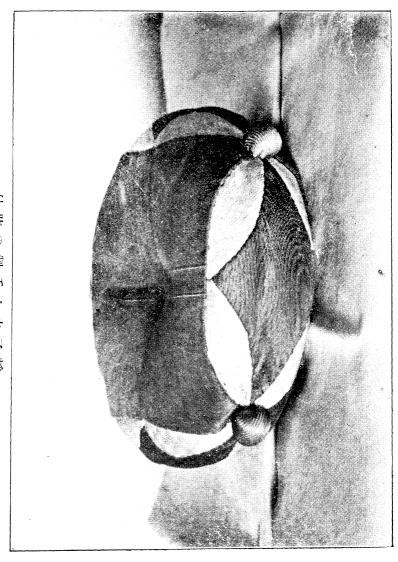

付版の製手人夫子静

## 1/2

内ま

山電

松き

41

ع

12

咽睛

び

τ

ઇ

艾

ば

5

雲台

重。

3

正

元的

华

儿

月台

+-

Ξ

日草

12

暗さ

新に る 0 B る 12 せ 坂が 夜上大蓝 併りね 表分 於智 噫る 腹は 1 す 3 町ま ٤ ば v L 搔か 今け τ 乃つ な 12 ð. 4 0 v 日』の 大な あ 木智 切寶 自じ ٨ 5 0 将さ 女 其る ٤ 0 大な 現る を 0 将さ 限が颯き せ 異い す た τ 12 其な 0 常は 於言 御ご 死し h ~ 7 の 果は b 死し 殺けっ Ø 12 せ Ø 3 ζ T 死じ 引发 大麓 就に 7 5 5 ָל פּ 無む 御》 7 12 あ 0 ح n 向热 號が 幸さ 銘が は、 9 n 랓 大た 程度 砲りの 9 た な L 5 将さ 轜。 吾れ τ が を た。 合な 等 は 及誓 人 5 車や 今ま星は 遂で 吾れ び 圖っ Ø 夫が心な 71 先等 等等 祖を اكر Ŕ 宮門 づ は 人だを 先な 大将生 冷な 來は 言え Ø 强ご 吾ゎ 城 の魂の 静な 死し **%**; < を を 乃の 發は 加益 を 打, 12 其を 前に以うつ 木質 L X 大た τ る Ø Z た ح Ø 山, 功。 事じ 将さ 青を 事な B it 否で 山ま大な B 動ん管な 件是 9 ЩТ ĸ 葬 と 12 **D**: た 傳泛夫士場等 悲か 論な 向か 來等 ÷ ; 人に殿だ 文 ず L 家が 2 ح せ る T み 0 لح 0 12 h 餘上 寶は 共。 ح 明る 近ぶ 向加 C Z 刀等 12 は 裕ら L v 赤が 敬は を τ 年なん を 中 意い 以。坂が 有いっ 終於 5 10 代於

B

挫台

け

心。

B

亂な

n

た

の

7

あ

b

ま

す。

Z

L

ζ

戰法

捷

12

氣®

b,

皮で

相引

Ø

文だ

明常

51

儀部

な

誇 < 乃。 n 木寶 る n 國で 大な な 將 民意 Ø て を 死し あ L は Ţ 9 文 實力 ح 12 ` ح 12 Ø, 静い 思し 日ĸ 默さ 本院 國云 民為 精い **%** 神に 苦κ 的で 7; 12 9 深か 杯がを 4 反先 手て 省は 12 を 為四 L す 9 1 < あ る 餘上

間以

12

傾な n T る 其を事じ 然だ Ŕ 3 瀬世 先だけ 批š 12 起ぎ 論な け Š 帝にた な 烈な 對な 3 0 'n 3 0 の 12 し な 自じ 思紫 崩垮 7 泣な τ る 申さ 3 帝に 而し 12 御覧 あ 大だ は 響力 Ø か 齊去 胸には b 崩り 堂が B を 史 其を 音え اک 御覧 天だ 痛炎 國公 口; Ø す の 誠な ح 壽じ と を 爲な 至 の ح 學。 L 忠き 蝶で v 15 貴。 太 げ み Ł 1 め 顕だ 事を 12 讃え τ 文 τ 氣 12 は 限が 哀む 哪 L S 耗;向於 b た。 痛。 ኢ L 9 質じっ 悲で 贩 あ 耳 7 生き 12 る 嘆な 進さ を 聾し 2 痛。 べ あ Į۲ h 知し U 懂, 烈な L 沈ら る て 6 た ٤ 其を ず、 B 文 る な b る Ø 人と Ø, し し 打光 誰れ 烘す め 而が 0 め 高かっ 撃がか 誰な L 如こ 3 \* 思数 か て ζ, 失ら な る 瞬し 傲を人な 望場 **U**. 又表 る 今な 時化 設ま 死し 46 v Ł 世\* 日节 落さ 0 Ø け 9 0 間な 12 心 教を後い た か 膽な は 於 7 は 17 と 太 は ح て 與是 贩 せ 風い 0 5 殆是 ~ 明に 12 黄丸 恰然 7 ど z 耳 だ 大院 易 氣。そ 隔金 P \* 變心卒等

乃

粉し 諸に な 意い 0 边。在 7 皮で は 臨り 0 味み ዿ 先な あ 相。 終り 其を 0 7 か 悔~ 帝に ð 0) 時불 死し あ 5 0 0 女 T す。 ا ع 云い 崩り ٤ b 易 同等 人。 女 ^ な 御門 は、 様な す。 ば 其を 12 K **處**と 與為 及誓 إكرا ع 太 若<sup>v</sup> K 雪っ z る L 國る を γQ 12 寶等 感な 大な 損な 恐 日 k 漢な 将さ 損な化が 本院 h n L 失ら 7 0 τ 多な國で 0 自じ 論な 如い 死し + 民為 V 刃に を 何なが を 事と 12 せ 得。 取と 稱於 12 て 5 拘が戦な る あ b ^ は 死し ٤ b τ n ね な ば 5 若も v 女 償 35 な ず、 太 L 太 L 故為 < 5 た 可分 اكر 吾れ 35 女 は 人と 5 病。 等ら ¥ の 3 其を 残る 思で乃の る は h 木\* 損な 死し C 7 Z 及が大な 失ら 12 L Ξ あ 将 は 條る ば て な . 6 7 £ Ø あ の 效が 世 西。 L 死し b B 5 郷賞 果。 は、 9 な 文 ٤ **%** 5 を. L

齎な

L

或るて

る

深か

5

木

戶<sup>と</sup> 其<sup>を</sup>

大な

観察 斯加 起た b L < 0 文 τ Ø 7 L 起ぎ v 下音 た。 太 9 12 更記 た נע 此。 Ġ اک ıfıı \* 出て 較な ٤ 酸は あ 來會 b. 云い L 憤だ 事。 τ つ 勇鸣 7 淚禁 は ζ 猛っ あ な 心心 あ b *b*, 9 直だ 3 ¥ 生 す 女 5 せ اكر 2 生ば **%**₩ 5 ん。 氣會 ね 先だ ば あ 之。 帝に な る 其を n 0 Ġ 日K 0 崩垮 は 本に刺し な 吾れ 御覧 Z) 國で 激ける 等。 Ł 民なは ゥ 0 た は 深が乃の 更多 0 木幣 < 7 茲にに 大た 注言 あ 12 痛る 将さ 意い 於る 烈な b す 女 t 12 の ~ 死し す 深か 3 لح 3 τ, 事是 \* 反告

省は大に

て

あ

ţ

b

3

τ

突ら

如じ

٤

乃

τ 遺。大なむ 傳な 将さ 人 を 自じが 意 決けっ 悪る 發は τ せ は 人也 憤だ 5 乃の B て L 最いり 木智 **%** ず あ 7 n Z 大な 享す 通言 自じ た 決ける あ 良。 L る 将さ 事と 裁さ 譯が け 0 の ク 何な 0 9 B 細ち τ 等ら 時等 た 效が 8 其を は C 7 其る 7 心心得 ع 規® 得之 得っ 果な 事を は る لح る 死し 處を ľ る *₹*. を あ 固と な 12 6 る 換さ 所覧 ح ኔ 得さ ね B t v لح た b る 人にん を ع ば 関が 9 5 な h 2 9 其る 間ば 知し 7 を 7 3 3 ۲, な す せ べ h 死し で B: 其を 非。 感な 偉。 教は لح 9 Į۲ ይ ۲۲ あ 3 得さ 女 Ø 難是 大荒 訓旨 終は を 就に る 人な L 希が せ 7 其を h し を と る た 死し τ は 增。 h な ま 得う ţ ⊈ が ζ. は せ 大な 若し 0 ね L る b 自かが 將さ 大な 5 7 ば 叉靠 た 0 将さ Ď 5 彼れ 賢か 併が 否な 0 は な 等。 人比 斯如 ار 深か 生 ·Ŋ 寧じ 3 3 Ļ 7 於い 3 格が ま < は の は 道数 3 ¥2 吾れ 意い す τ \* 死じ 0 7 あ 12 徒な 祖を 71 等。 ح 味み 知し 進さ 0 如芒 b そ 先だ 5 優點 偉る 3 あ B は 女 5 女 ず、 始に 傳え L 人に は 6 る اك 如い F. . A 自じ 道等 め L 來に ح 2 四" h ば 0 め n 徳になると τ 0 精が ع 最な · 13 な 殺さ な 美? 許ぬ 圣 神に 後ご 山, る n b 論な 大次 又を と 否》 Hτ 容易 3 L بح 1 12 将さ \$ 知し 就に 論な 來音 易、 n あ Ľ 世 國で 6 0 ん。 事 な P る C Ę な べ 民な 死し بخ b す 0 12 73 8 **\$** 性だ み 8 ٠ 南な n 反に **V**2 Y, E\* 又ま 以 期。 省 罪さ

會 諸 貫 (5) 告 君 K 實じ 動きれ 人と濟に 驚き 浮か 愕が 得之 大な 機等 3 す þ あ 華。 0 す ず 將 無む 淫な 徒也 る 0 大な す 12 1 l 意い 如か は 大な 平分 吾れ べ 供ら あ <del>. . .</del> . 何ん 味\* 等り 将さ 等。 3 12 b 0 安を 自じ 将さ 13 流流 ع 最高 は اك 逸ら は 0 良さ 裁ぶ 大流 大だ 知し 逐分 死し L 0) 12 n 将さ 12 を 6 6 烈な 事じ た 人员 z 馴な ζ, 0 ず、 以為 終は 批言 實じっ ડ્ ડ્ 方場 な 格な 思考 n 0 烈な 法に τ 6 る 死し 漸え 0 کم 12 12 輕が 刺し 吾ね な **健**\* 身产 **〈** ` Z L غ 8 ļ ع 等ら な ž, 激け め 土し n 大流 共员 圣 耳 な 0 氣ª 最ら ß な 等。 は を 思楚 t 0 12 12 12 大な 期。 **V**Q 興る け す 覺が を Ø な L は 失った 将さ を 罪に n τ 其を ず る 醒ざ 人。 事と 企作 悪き た Þ ば 生き は 0. 引 は を 2 をいなった 為た 死し ţ 事 τ ع K 高か 涯が 3 n 承も 肅然 5 質ら ٤ 3. **%** v 8 な 締し 72 0 n 知ち 0 **b**: 精ば 12. 3 B 譯が L 各 眼光 L 7 愧さ 痛。 た 禁 神に 7 7 2 0 切ぎ 0 な あ 前だ を考が る あ 死し ~ \* . 1 が z 12 て h 12 正是 B あ L あ 5 生 起き 生き 時じ あ た 得な Ļ 文 3 5 弊心 す 0 3 Ø 皇 す ٤ る # 9 數す た 處し L ~ す。 12 文 心光 る せ ζ, す 中表 + カン Ł 生だん 膽な た 堂生著 **p**: 年2 5 得え つ 5 12 С た 変! τ 國行 ま 思蒙 U 8 其 た。 思紫 彼如 民允 0 世 12 S 青さ 等。 岩。 3 起を ٨ 及光 Z 寒。 U

奸な n

邪岩

佻を 小き 救き

Ł

は

2

Ø

L

軽い

12

其を

任だ

を

忘す

9:

た

ێ 2 3 ሂ 時當 U 將 7 覺記 將

75

何是 思普 忠きの ⊉ 趣は此で 女 l \* b 良る如言 等。 ~ 乃。 6 72 せ Ų 奥ぁ 意い 0 な 1 W 最な 感な 木\* る な n げ 思。 \_\_\_ 合かい 大炸 國を 言え け 3 良多 激は 犬が た τ 將さ 将さ 家が 日K 員え 殺は Ø n 設す Ó ど \* 景な 本に實じ 憤だ 事じ 加品 0 機智 ぜ け 0 ø, 帝にに 會か 誠な 思紫 裏は 會 太 信と L 5 L 修り 2 國と近え る 忠き 12 條る 8 た る 切だ 養命の 啻" 人。 臣):代表 事な < ٤ 利" る 至な そ V **%** 思赞 12 は 民意 偉。 人な 方於 加办 用装 を 2 提言 12 人に 出て 太 0 盟め 46 は 7 易 L 儀智 時智 Ηĸ 7 اكر は 來智 8 げ あ 即語 申を 身に 本"表" 文 起ぎ 7 b 込<sup>と</sup> 12 更改 せ 吾れ ø 7 **−**₽ 更多 江さ 0 ち 上為 此。 等。 み 於物 あ 人だ 12 5 12 文 湖で た 大将平 感がないない 會か か は な V b 7 0 3 17 ß C あ 訴え 偉る 最。 0 て 烈れ 典な 貴智 あ 大だい は b B ^ 9 婦ギ 範に 文 て 生点 な た b 題だ 0 す、 静。其を其を 古飞 12 東 次し \$ 3 女 0 v 人人 子で Ø 來は る 精ば ٨ 0 l 西で 第点 た τ, 悲ぃ 全だ 必要 Λ'n 所と夫が 武 格。 其を 1 神に 家か 8 人儿 壯さ す 1 士 3 多九 數ま あ \* 崇き あ 道 鼓で農ま 知し ታኝ を 吾れ L 大い 3 b 高が撃る 多. 等。 吹き仰か 5 此上 6 0 0 知しま げ 其る な 0 12 構な 同等 す は 注き 4 b し 人t 偉る 泣な 7. す 化中 35 入に T 情 ず v 君》 12 人ど < 1 世 0 初問 替え 國を 乏量 其を 圖はか h 7 ٤ ኒ あ 助出 中なか め 意い 左。 が 共 b L b あ 0 B 0 \* 12 **\(\)**. 1 外货 為な 為於 死し 12 君》 容に 4 b は 0 終ら 12 あ 王等 文 12 12 12 全だ F. B 如ぎ 始し 致光 6 r 家\* 3 Į す。 6

ζ. 5 と、家\*\*れ、 雖?。の 熱な等を 木寶 B そ 大な 諸と 0 12 は ø, 粉 雷<sup>t</sup> ح 君之 7 L 頭。勇婦 ť, 猛特の 期智 あ だ 7 12 0 本がくれい 自か 12 あ 0 誌と 9 大た 慶ぱ 進だ 直を 5 0 Þ 将さ 賀" 吾れ 5 Ø τ 0 < 價\* 今回、 精が す JJ 8 等。 か Ø: 12 死し 3 日に 神に ζ 値を 諸に τ は め 3 本党 12 君気吾れ C を 12 反は 唇はがか 易争自じ帝な 同ら 本合い は ح 等り 省な の 情な غ 衷り 帯で U 覺が 國で 0 L 7 心に至し 國で ع し せ Ø B 12 評 取。 5 あ 記 大き 發は 0 る なっ 12 る 念 憤だ 前だ け。 6 3 な Ø せ 最多 錄? 途 み 5 n 1 \$ る L 諸に 上; ¥ 任だ ば ક な n 文 12 君公 す。 務也 不。 5 文 な 必ら 卷加 L 群さ す、 は、本はない。 た。 · \* を ず、 b 要を 盡? 事论 文 な 出於 即はそ る せ す 3 P 否れ そ が h 國을 5 12 ね ۲, 見" 等ら 家か 其を K 7 易 至炎 は る g. 國で ľ H.K 0 0 な ح اك 人剪 家 果は た b Ø 至於 自じ 0 文 5 Ľ 4 0 4 せ 覺が 柱装 ては ~ た は ね 更と **%** 石紫然 ع 心光 は あ をおすが と ģ. 角な b 文

失矣 は ず 言だ

2

0

み

女

す

女

7

6 あ

野に 2

0 た 文

Ø

小きな

---時じ

12

在 吾紀

微" ح

لح

12

は

純

忠

西

に

大正二年一月中院

修

趣

•

得 0 揮 吾 至 を 心 結 儀 揚 が 誠 讀 逸 晶 表 武 0 す す 12 た た 士 刃 可 Ŋ<sub>。</sub> ~ し る 道 12 らず。 \*\* て、 古 0 伏 ま 武 精 し 大 其 ح 士 華て 玆 敎  $\bigcirc$ لح 0 Ž 眼 訓 12 光 12 典 前 我 也 輝 大 身 型 活 等 にけ あ 將 12 有 る のし鍾る 而 て、 人 志 し \_ **X** 敎 て訓 は 1 生 格 其を 我 同 涯 は 又 志 等 胎 0 至 實 0 を 處 光せ は 純 12 糾 吾 熖 此 世 な る 等六 を古 る のは 合 乃 し機 日 木 今 會 國。 本 大 將

敎

訓

0

體

民

性

同

胞

第

條

老

若

圣

會

貝

條

本

會

名

譽

會

員

正

會

員

名

譽

將 臣 る 民 を 日  $\emptyset$ 本 師 中 لح 國 民 堅 0 7 た 6 本 日 む 領 夜 修 ح を と 發 養 を期す。 揮 發 し、 憤 以 大 7 將 最 b 0 健 票 12 全 な 誓 久 る H 7 忠 本

良な

帝

國

會 規 抄 銯

とす。 員 男女を問 を左 の 三 はず 種 とす。 本會 0 信 條

を

蒼

成

L

τ

本

會

規

42

從

人

入

會

申

込

者

會 員 准 會 は IE. 員 會 員 中 ţ h 徳 望 名 譽 あ る 人 \* 本 會 より

推 選

正

會

員

は

本

會

0

信

條

12

成

L

T

誓

簿

12

署

名

す

る

¥,

隨

時

各

所

12

於

τ

大

將

Į۲

關

す

る

講

演

を

爲

Ļ

會

員

0

修

養

ړ۲

資

す。

r

ዹ

木

0

٤

す。

第 八 條 の 記 念 錄 頒 布 を 貵 < る 本 會 規 12 從 Ç, 第 六 條 0 宜

准 會 員 は 本 會 の 信 條 12 賛 受 成 す る 多 多 の Ł Ø lζ L て 單 12 住. 所 氏 名 を 通 告

第 Ξ 准 條 會 員 本 は 會 本 は 會 其 Ø 信 開 條 催 を す 實 る 行 講 せ 演 h 會 爲 12 め 出 左 席 0 Ļ 事 業 自 由 行 12 聽 講 す る ح ይ を

覺 慕 剽 な す 眞 大 Ź) る 等 將 5 0 を 0) h 資 治 傳 爲 12 ( 及 め 蒐 供 び 12 Ļ 集 大 編 將 纂 别 更 0 12 L 12 行 大 全 以 狀 將 國 τ 悬 光 の 逸 慕 會 輝 話 0 員 あ 信 相 る 詩 條 扶 大 歌 r H 將 捧 相 12 其 記 戒 日 他 Ļ め 夕 大 7 親 將 之 各 炙 0 12 自 眞 L 連 互 τ 蹟 名 15 其 せ 萬 生 各 る 涯 種 會 z Ø 記 員 不 追 念

條 宣 誓 前 籓 條 を 0 添 宣 加 誓 L 簿 T は 書 名 z 鏨 Ш 會 版 員 Ļ IE. 之 會 を 員 名 اك 譽 准 會 會 員 員 ъ JE. 加 會 ~ 負 た 12 る 頒 多 布 0 す を 别

第

四

振

麸

貯

金

以

外

0

送

金

は

行

違

等

0

場

合

責

任

を

負

は

ず。

Û

下

略

拂

錢

第 Ŧī. 12 條 淨 書 第 絹 參 表 裝 條 0 L ۲. 書 名 乃 は 木 乃 大 木 將 大 12 將 夤 景 緣 慕 あ 記 る 念 沙 錄 4 貴 Ŀ 題 神 Ļ 祉 12 上 獻 納 下 \_ す。 卷 菊

Ŧ 頁 外 12 寫 眞 す。 圖 版 數 十 頁 Z 添 付 Ļ 百 代 傳 家 12 ·適 せ L T

第 齡 六 堅 L 之 牢 ~ 條 を 楷 0 書 連 Œ 洋 會 名 を 布 宣 以 員 製 誓 τ 希 本 簿 明 望 ع 肥 者 ع す。 は L

本

會

17

申

込

文

る

べ

Ļ 葉

本

會

は

其

眞

筆

を

寫

眞

凸

版 ع

樣

式

略

左

記

樣

式

35

依

ď,

書

اك

所

屬

縣

叉

は

府

廳

洲

姓

名

年.

る

爲

め

質

實

判

約

第 八 替 貯 條 金 正 大東 會 阪京 員 九六 は 右 四九 六〇 記 七六 念 番番 錄 頒 12 拂 布 實 込 價 女 る 貮 圓 7 を Ŧī. 要 拾 錢 す、 外 送 但 料 L # 最 四 初 錢 上 添 卷 加 0 ž 頒 本 布 を 會 受 振

次 K

け、 込 z 文 拂 下 込 卷 る . み、 べ 出 l 來 更 本 17 年 下 = 卷 月 出 ŏ 來 際 Ø 其 通 頒 知 布 そ を 受 俟 け ち h 7 殘 ع す 金 壹 る 者 圓 及 は 册 此 送 際 料 金 # 壹 四 圓 錢 五: と 拾

石を な て 石 毛 乃。 錦門乃の 5 を本 利り \* 木等 ¥2 頂を輝る十岁 穏っ大な 将さ 戴だ元。即多 る し のは 事をを 猶ら 後ち 0 知し た 能で 秀で 子し 0 5 ` ·5 B 元點 毛。名な ع か 利。て ٧Q す 甲が前さ 0 5 る 圣 + 斐の 12 知し 者。 守がは る は 世で秀で季ぎ 甲沙 元。十二 者。ま 斐が 0 郎 は、 づ 大な 最な 段な 守み 家、 ٤ 元 筋も云い 運食 ø ĺ 乃の ĭZ 9 成ななった。 仕がた 名電 徳さ 院な 'T は 即等 た 江木希机 と ٤ 家\* 知し 戸と 次で 代於 庭なら 0 定さるく p 0 状になる 府を長ち 近是 府ぶ 習は を \* 勤。毛蒙 を 5 勤に 知しぬ め 利り 知な家は 6 木 8 五. 綿ぬ ね

八

萬る

機だ

ば

木 大 大 大 米 十 郎

碧 瑠 璃 園 著

將 (2) 乃 夫ね 好よ 3 に 居る か 武,两 9 7 9 け る 十二 然が あ だ スゲ ع v ζ **V** た 7 郎き け B る け そ ح n ŗ 思光 高か は 道ぎ 7.5 0 < n Ø ع る か; کم 濱笠 12 郎き ど 場ば 者。 四 元息 B て て 四儿 は 谷が 萬だ 寸え 運警 0 あ "ح は 郎っ 達っ す 責せ め \_\_ る 3 Ø 宜が 左\* 0 12 射い ۲, 的是近是 は 任だ 餘上 衞¾ b L 並ぎ 門(長さなき Z な 損な 程能 習し を を < 3: 鏑ª ⊉ 0 ľ 逃が 覺ば せ 射い を 13º 者の 馬が v 場世 うとぶ る○勤? 木質 17 7 n Ż 府。 も 流 7 かと る ・し B Ø め 季" 0 な を 御ご τ 家か τ す の あ + " 善よ 覧が B n 3; 居る 臣と る 9 尋な 郎等 功な < Z 武 ば 当な 人。 7 ね た を ば 者は L **گ**ر 7 士儿 腹 ず 通る 時台 見\* 十二 ع た 小爷 元 笠" n 0 と て ģ ۲" 十光 郎き 立た る る べ 一原流 流 面常 切。 あ 斯 馬世 郎 運: を τ 評さ չ 目 7 9 5 場世 Z) ι は 5 た 云い 云ぃ ら 其\* ع 辯な ٤ ^ ず L n 0 った、真 解於 御站 <u>(</u>" て「兄<sup>™</sup> た、 山\* 背は ኡ 云" 武 l 場。 7 尾" 供包 せ 論な の 9 家り 生い 合な 島じ 炸 ね ļ を ţ τ 鹿" 古 l۲ É < 術 ば 12 L b は 居る 高なか 流 證據 騎智 7 は な 四 る。 德 兵论 た 12 居る 6 寸え 好上 射や 學。 ٔح z 秀。 の 仕<sup>し</sup> の 上\*\* る γQ 0 v 何だ 者は n は 7 事だ 的音 假管 加" **%** 此。 様な ع 騎 かり 事だ は 手分 を 减が 容も Ø ٧۶ 射₺ L て 爲で 君紀 射い 0 易ぃ 場ピ ٤ 7 τ Ø 侯を あ දු 當る 事さ 名四 12 て 聞 あ 業な る、 元。 御さ は **V**Q Ż, n \* 高だが v 9 12 云ぃ 0 5 ば 爲で 覧え た か ያን τ

か

郎 人, < 廻ば 12 運ぬ H Ź 此。 十二 る。 的是 τ 十二流流 Z 7 た 郎き て 馬達 郎き 處で 0 n 見な あ ያን 0 上尝 真な 馬出 t は 所と 後ち 同等 0 n て は 中な上さ 見な 斯· 四 た 元 ح. 四 0 اك た 寸ま 物ぎ 寸だ ار な 捌き 座さ 島と 事だ 運ぬ 3 12 發け **%** 3 的是 す 3 的と スゲ 津っ が 33 b る 家け あ 日で 文 と 矢し 6 水が を 0 際語 射ぃ ٤ 12 掛か た 向が す ^ 7 0 ع 当た 弓み 立た 時富 た け る は 國仁 貫ぬ 長の 引 7 る 0 佐さ 申る < 種語 ح 3 τ 騎ª め Ŕ 46 0 +5 L た 原は h 絞に 見み 射に 合語 時音 上® び 樣望 12 Þ b, Ż せ 12 \$ 騙ち 供品 0 げ 0 藩は 元 独 た 業な τ 분백 走 z た  $\equiv$ 居る 運 と 非♡ 主は CA L L 島は 0 ٤ す 歳な 御二 た な な 賞t 駒は 文 近記 津っ 坐す 覧え 馬出 後常 Ø 習ば 邸忘 は 淡さ 9 め L の 12 太き入り そ τ 内に 近え 路ま τ な 兵が 習じ 居る Þ < n は 2 守が 0 と 射<sup>°</sup> 逞 云い 馬世 す る る せ 役令 忠於 聲ゑ 流計 場出江た 寛な 馬世 L ٨ 6 見Ď 見な 廣な る v 石" Įζ 7 0 n 小で 中なか 矢\* Ø 12 及誓 騎智 所に v そ 射に 平に 郷む 12 馬世 は 故で ば 所に 太\* 場ば 實じ ず 向か 望等 の 芝品 由響 分だ 家か せ 遊 江<sup>龙</sup> U 7, の の 自じ 溢る 家公 臣と 5 本 的是 CX 堀い 異な 在な 柄だ \* 牧章 を n n 12 目"太\* あ 7 統 指数 12 だ な S 聞音 B 乗の 甲办 اک 0 9 2 H

な

ح

b

あ

列な

72 犬ぬ 追ぶ騎き が 何~ 物点 射や 日っ 4.3 は 追答 馬 0 間等 物の て 佐き 騎の 12 Z) 野け 9 廢い な な 絶ざ نع が 皆な L 6 之tた 的是 0 12 を をきる 属さ 射い す る る 保等 Ø 7 年なり 昔かし は 朝 八 < 代将軍 廷に B 0 6 儀ぎ 式はは 宗哲 لح る 0 L 7 時å 武流 7 再ぶ 年ね 技智 興ら 41 て 行き あ L

た、流流

缀ª

は

M

7

來智

る

流

鏑

馬め

騎き **乃**つ 手で守な て જ は 木等 只な す 射い知い あ 甲办 は N 十二 ~ 騎ª 斐の 9 申ま 郎き 射に \_\_ た 守み 應等 見は 辞じ 3 لح を 淡さ B 致な 申等 知し УQ 路さ 多た 退た ع L す る 守な 少さ せ 72 云ぃ B ع 0 5 は v 9 殊を 嗜な n. の V た、す 何い ۳ አ 0 み た 外点 日っ 3 اح は **%** る 强な 頃ま 3 止 感が あ 参上致 上致 と 気<sup>®</sup> る。一流 文 服ぎ ح 7 لح n 6 す 早農 な 申等 人" る あ ι Ø 6 す ず Ø る 淡さ た ば 7 近え る 0 ら 路ま 少き 思蒙 لح 習り て ļ 守か L 太 甲が B 逐 心湯 5 はって 斐の は ⊉ 17 守み \*ح 御ご ′ 馬出 9 感覚ない 賞な 3 得る 場ば رح τ る 爲で Þ 意い 居。 ^ な 面影 にあずか 4 る 進さ 71 ع 白岩 申う な Ø み 間と 7 出て る z 9 V z て、 今<sup>は</sup> た、 江\* ح ٧Q U ¥ づ Z) 5 ٤ が 拙さ け ば **ታ**ኔ 4. 相言 見き Z 爲で た。 者や 當等 江龙 の 家け 3 供品 本 0 者の 來は 人ど た 出了 25 Ż, اك 并<sup>g</sup> 0 來 相意

鏑ª 原は 類な 趣な 17 淡な 家が騙がは 優さ 古まがき流き流り 武な 馬め 聚り 路さ 來な 走る 夫も n 田だ 異が 鏑ª r 0 اك < 7 守な 12 C た 0 馬め 流り 奉き出て あ ざ症 乃の騎き 廢すっ Z) 甲" 納な來す 三升 7 は 動け 木智 射がれ 0 斐の ĥ ۲ 居る 馬牌 72 浦る し た 十岁 を 守が 12 は た 0 催 場世 乃つ 流 近意 る 由上 自じ 郎き は 時을 世ば大な 12 木質 な は 慢點 "ح L 何い 9 總之此で 三き十二 بخ 追ぶ は τ 3 12 日? 0 . \* ( T 島と物の 個 郎き 0 鼻な る 0 V 騎ª 時気 0 3 0 津づ B 0 射や は Þ と 儀<sup>ぎ</sup> で 的是 學報 別る 云 家は古家 折を ち 0 を h 派ば 式を あ ζ. 國台 Ø 藝げ 5 0 申を だ を る 仕し Z, 自じ 武がか す は な n 生化小型 元ば 6 掛か 0. 慢な 藝げ ļ 常な た 0 行な 会が け、馬。馬。 4 交流 B 口台 て Ø 12 Ð, 方はっ 原時 小学 小<sup>を</sup> た な は 惜を 3 12 笠だ が 平分 年為 を n 日克 多 B 9 L n 事。 原質 兵~ τ た 走は 覺は ば あ Z 只な 流。 衞\* 月 武ぶせ 6 居る 手で 今日 Ż 易 0 に武が 騎き 7 た 技ぎ な あ 交票 並等 た 御ご 預っ州っ あ 射や 島は が て **%** 6 同ら る b け 6 る Ø 高が 當た 甲加 拜は 5 津っ あ 道だる 事な 諸と田た 淡ぁ る 射い 斐の 見は Z 座ぎ 申點 家か 實物 r 路ま が Ø. 守か し n 0 司かる 中等 馬出 守み < ح 上あ 學は か 72 を 場ば ど 甲が が n Ø げ n b V 指して る」と云 毛势 B 7 9 斐の **%** は ٤ 南流穴器 大点 た 利り 朝る 得礼 乃の 云い 守が 八ち 廷は追な Ø 2 甲剂 木質 12 S Z) は 幡る 5 斐の 0 物。 せ 0 十5 出光 v 儀ぎ 小<sup>を</sup> た لح 意い 郎き 拙っ守か た し 式は 笠言 後も た 者は は 0 淡な 0

萬た

仕し

ず

る

事を

5 B

自じ v

分だ

— <sup>გ</sup>

人"

腹質

切智 る

7

£

詫な

る

仕し な

法法 6

r ¥Q

あ

n

人じん る

十二

12

は

0

な

曠れ

0

術な

7

あ

ع

共島

12

又靠

容ら

易い

責せ

任点

が

あ

此。

上之

取ら

0

不ぶ

面光 12

目 B

清章 損な τ

5

す

法に あ

無な ば

身に

大流 は

事じ

\_\_`

家か 9

大流

佛 す

せ

主に

家か

Ø

大だ Ł,

事じ "主。」

て

は

あ

る

L

事と を

ح

1

اك

至が る

9

τ

は

御さ ر ا

解じ

退た

上®

げ

る

事と 0

b

É

ХJ

+15 7

郎き

は

快な

ļ

<

B

能で 事じ

申をの

然が

乃

木

佐a 混な速か る 座さ  $\pm^{arepsilon}$ 雑さ 0 郎을 原裝 扩新 事を 0 は 樣。 لح 柄な 云な V 御ご 非♡ 云い 歩き 掛。 į 前に番ば U 3 'nί 飛 7 騎 12 於ざ 典 25 射や h 7 小飞 麻き 12 7 12 騎警 含\* は 布ギ 多 乗っ 射や lζ 夫な H o 4 0 休拿 夫( 3 3 術なん 0 建た 大な 6 を 7 儀ぎ 事じ ば 0 御で居る 式は 上が 12 供品 覧えた 邸蒙 作さ な 仕が 十二 に 法は る ^ 入い 郎き ع 驅か B た 直 を n け を あ 呼上 る 戾 氣® る 12 べ び の 9 遣が 供品 < 出だ て 7 Z 廻: 命が L 重 な 6 分な た 家ガ 役さ が を 右翼 L 中等 6 此品 た。 0 は ゖ 鼎な る、 江<sup>\*</sup> 次し 41 ž 第点 ع 用き 0 を 湧ゎ 通っ 意い 見み 云い ζ. 達な 小飞 12 ZS 25 取と L 平心 聞 如言 た 9 太 4 け 掛\*

な 騎き ζ'n. L 射や 7 直装 流言 鏑ª l۲ を 馬め 準ま 通点 ŏ 備い 馬出 は 長が 2 町; Ø 定是 め

す 12 着き 手に 12 溝を た を 掘 る、 探き

7

あ

る

長等

府が

家が

Ø

馬ば

华蓝

足龙

h

b

غ

ኢ

は

之れ 25

て

あ

る

探り

0

本。 場ば

末ま は

を

易が IZ

形数 易

12

は

郎 る 騎智 な 71 0 藺。 右禁 2 12 n 四 数な 射『馬ば 射や v 十二笠質 0 7 F. 3 時を 寸え は 手で 場出 0 袖を / 矢\* 郎き を 重計 装さ 三 人と を 口台 0 46 馬記 籐き は 被党 z 選を 個 b を 用も の ~ 東~ 武ぶつ 0 を **V** ž 馬記 意い 射い ve ح 马路 高か 12 τ 引 4 家け ど Ø n を 着き 出て 手で < 馬記 を ዿ は 0 を 返れ 7 來會 لح b 故で 持。 鄉 Z) اك 廻ば げ、 り、 袴。 三 す 5 上游 あ V S 實じ 乘の 左右 所蒙 る、水な 太 12 0 施。 る 0 12 る 12 た 由上 لح 十岁 12 7 詳は 手た 女 12 の 毗 き、甲が 立た あ 干がん 裾き 郎き 2 乘の 綱ご 征を ح る τ 7 12 は 0 ع 矢\* の を v b 鄉 る 斐の 定さ 長加 Z 紐な 取と Ø اك と め な 的是 Ø て、動作 守办 0 n, 繪》 3 ሂ Ø 三。 る、 は 左次 は 射い 北 L し 12 馬。 八 手で 手で 尺を 淡点 に 易 る 系 変 書か 朴隽 め め 鞭节 手で Ŕ 路ま を ع 五 すえに 12 當る Ø v 袋 的を 寸な 四 雄を 守が 勤? た 木智 5 τ を 的是 方; 埓钅 が め ع 點な を を 持り Þ Ø 鏑。 と 的<sup>を</sup> Ø 0 あ 扇が 5 3 あ 同ら る 0 9 3,0 間がだ 板站 7 す 道が Ø b 隙は を 拾<sup>t</sup> な 三尺的 との間 ع 同業 扮な 左答 て 三 3 し 笠な B 極。 裝裝 9 5 の 7 あ τ な 0 右。 上記 肩がた 歸べ つ 端に L る 3 7 v 扇が を 立\*\* 7 手で اك 矢\* を 9 あ τ の 脫站 は 居 12 太\* 7 額点 形 12 る τ 雌》 ğ る へ馬記 刀节 來會 3 Ø 12 定に **%** 埓智 小飞 12 る し を Λů 计说 の 佩は 手で 十岁 3; 7 ع る を 距記 郎き あ を 處是 打 負\* \$ を 郎き v 離り 易なさ 立た は る 3 は 太 と 5 U 直 的是 カ; 的 スゲ Ł L

ح

n

は

が

ま

だ

を

8

7

12

+5

代だ

0

事に

て

あ

0

た

v

か

な

射い

手で

て

傳え る

0

庇

十二

短た n

刀き T 8 ず

72

乃.

ح 真な 十ち n 郎き 7 は あ 3 3

0

لح

け

出だ

し

τ

段范

46

1,2

三為

うの

的是

を

射~

る

何分

n

る

S

は

ず

四

寸な

n

も

取と

見な

違が

狙き

を 郎タほ 淡点 淡ぁ 物ぎ る. 0 易が 受う は 路ま 騎智 口意 路ま L ح け 此と 7 射や を 守が 守な 72 لح 中なか た 0 は、 0 0 下於 ኔን から あ を +5 ら盃を لح 時為 愈感感 É 時島 2 Þ る 射い 郎き 佐a 0 12 上 n j; 女 拔粒 事な 土芒 げ 被ぶ た 服さ τ じ < て 原は る 今ま た  $\mathbf{F}_{\varepsilon}^{c}$ す لج 騎 綾ぁ あ 0 時g 2 る ح ٍ ك 自じ 射に 近 家か 0 美\* 藺こ 甲办 n 馬出 信と は 習ら 中さ 事だ 笑が た た 斐の 場ば L 島は 役 لح 12 は 奶 守か ع 7 津っ 再\* 懇な 反を 總さ は 0) 居る 勤? 意い る T 斐が 此。 所让 72 家け 17 0 +5 守が 0 望。 淡点 0 な 25 郎き B 上。 が 路ま 武ぶ 居る 0 約さ 0 5 守み 多 あ 恋恋 12 手で 東き は な 9 B 流言 0 て 作员 當な ይ た 十5 鏑ª 7 て あ 座さ 面が 10 郎き 馬め 非四 中なか 3 0 目 郎き 0 12 番ば נלל 41 褒賞 終には 妙さ B S 巧公 0 美兴 Z 0 技質 犬ぬ 時é 編ま な ٤ 7 n 12 追ぶ 尋な 方な B L 酒は を 感か 物。 ね 12 て、 0 宴る જ ľ 71 行物 B て 御ご 0 辭じ τ b £ 祕。 瞬t あ 紋影 席も 退た 他是 熱な 傳え 散き 2 ^ な ક 12 心是 が 72 召め L < ઇ 後ぎ 12 あ 会か 0 2 勤ご せ

郞

月でかっする 長った 大きった おきっかん おきょう おきょう

毛。

利的

家は

0

御で

番ば

手で

番ばん

ح

初ら

番ばん

٤

71

n

1

居品

た

江龙

月٤

計が

0

御ご

番ば

は、

毎よ

年%

分か

宜ま

<

B

み

申ま 知ち

上あ 0

げ

る

を

述の

べ

Þ

は

な

S

Д 2

n

が

<

D)

6.

0

慣れ

で

あ

か

0 か

12

高かっ

下げ 沙さ は

は

な

V

初さ

番ば

Ø

者の

は

H,s

"ح

لح

17

古家 12

番ば

樂り 9

0

住る

宅

を

廻は z

9

7

上之十

月ねっ

初じ

め

12

汰た

せ

5

n

る

そ

0

は

知ち

が行順

由上

T

M

云い

渡れ 手で

n

る

時불

ば

の

を 12 L

τ た そ 近 居る n た 習ぶ か 當た 5 役ぐ 時じ は 數ま 奥智年品 は 習慣れ 勤ご Ø め 後ち  $\subseteq$ 17 で B あ +歳さ 古家作 る が 前だ 法。 御ご 71 後亡 番ば B 0 手で 事を 格な 段范 は 7 表もて あ 0 勤っこ 6 相。 う ナ!! でめ 違る が あ る、奥を あ 郎き は 0 表。 近 0 智以 區( 役さ 別る か が 5 嚴が 御 重き番ば 71 手で 行。 12 轉え は

協な け な は る 0 的是 Ø AJ. 12 r 十二は を 郎智 知し 優さ 6 が ક n 騎智 せ 易 た る 射や技で 射い 為ため 0 倆な 貫ぬ 特も 達な 23 < 人だん あ 12 0 此。 て る は 多篇 0 あ ば < 0 נע 事じ た b な を ٤ て v 披ぃ 共は な 露っ ۲, lζ જે 正。 す 主は る。 直が 度と Ø 為ため ま な からな 17 は を 何い 持り 本に 日っ 9 0 で 7 空を も 命の を B 的と な < 0 12 仕し せ 事と

ね

τ

乃

**%** 對於 τ 座さ ば 5 旨品 あ る 7 日青 0 る 仲き Z 宜る カ; 隔が す の 郎き 年t 裁さ n L 退で 日号 日华 る 41 通言 る < が け 4 は を L の 如ご の 知ち لح 御廻動 伺し 經^ て、ニ 次言 御站 < 動え を る £ 古な 廻 年ねん τ 頼たの 謹え 候る の 廻は 務也 す 番 勤人 集合い る、 聴き 江龙 L 古な 日力 み b そ 0. 戸と 番ば 置き 申差 7 ع 71 下於 す の 中意 \_\_ するとき は 云<sup>い</sup> 同語 ક で、第 12 Ø  $\mathcal{Z}$ る 他た 同等 7 な 最っと 勤っ 仲な な そ る 12 **%** 3 り 三 口克 間\* め 9 n l۲ n 9 殿だ 上紫 Ø と τ τ 入り τ は ታኔ 中さ 古な v は、 居る 日 \*. 本 を z 古な 述の 及北 終す T 0 番先 主は 置\* た 述の す 番点 べ 何芒 ば 吹瓷 計つ U لح が、表質 Ł, る ٤ る 家が 5 か γQ 立た 得社 所は ع ね 更 な 5 Ø Ø て 古な てら ٤ 御 9 で 前に 用岩 ば 挨が 番ばん 7 ۳, な 番党 遂ご な は、 Ø あ を 3 拶き は る る n は ると云 ~`. と、 第版 す ß 17 Þ 0 す 傲賞 る v る D) 五. 5 初問 Ø た る 然がん 人员 と、第6 日か め Į۲ な 0 ٤ Z) 事を で ふ、 初っ 少 置流 挨る で 柄"。 の < てる谷御 あ لح 拶。 は 古を 日 o を る τ な な 番ば 第点 を 教ける 番ば を も 五 い、 古き 三の か 9 す 授は は Z) 定記 る、 第sks 承号 6 7 支し す 6 め 日" 番ば 古な 2 そ 知节 度を る 萬ば 7 L 目が \_ 番党 n 0 の ઇ 初步 事じ 總さ ح" 12 第点 住き 旨ta 乗り あ 番ば Ø 寄员 め ٤ 極聲  $\equiv$ 宅ぞ を か B 衆は 差記 合語 初は 12 る を 答記 5 の せ は 圖っ を 番先 Ø 古な 廻ば z B 主は を ^ の 番ば 9 τ 6 す n 12

敷は 存置 似K 中多 は ţ 時 ح 恐 < た 0 ^ ず 中华 筆さ 進さ n る 12 n n 聞 h ど、 頭岩 が ゆ 入い 先だ だ 斯" を 十二 け 名 9 例な 様な呼ば 郎き 7 御亡 再ぶ 12 な び 退於 殿は \_\_\_ 出た異な 事な 出版 今ん 統ら Ł 注 Z) Ų 太 日岩 Þ ٤ 乃。 b ع 同ら 意記 御覧 が り常例 木智 云い 意い τ 樣。 申を 季 太 得丸 十二始し +5 0 L\* 郎き 末き を た て 割だ 郎等 げ 致な は z 古智 別る 呼上 す す \_\_\_ た 人な番ば 易 Þ が 儀ぎ び 中等 は て 出だ 5 0 \_\_ 何なの 仰當 な 向智 な L 故\* 問為 Ŕ せ 7 Ł V١ 脇き 先发 含さ 多た 題於 聞 分が差ぎ 12 日じっ め \$ を 5 不ぶ な **ሊ**<sup>ኑ</sup> Z) 案点 持。 0 n b n ち ع 内ない た な 拙さ 込で 第点 説さ ع 者は v 推さ み 諭り 目め اك 察さ 申をの し 由上 12 す す 古な 餘は な 0 事と 番先 初き る b τ Z) 番点 貴智 は 逐 不 此。 b 殿だ 作 12 0 末る 筆さ 初は か 古を法に

6

12

頭岩

番だに

番先

郎

事と 廻ら人に 支っ そ 場世 動き 數\* 0 v 7 叉點 例な す 宜 る 加品 は 17 臺がらどろ 從於 時當 し < は 6 は 支援を n 頼な 0 **V**Q た 何心 塵を T 茶さ 初り ኒ 時っ 計 場ば 番光 何ど を 5 申素 ع 處で 12 せ ず 古ま 置を 0 L き、無い 勝か 番先 古な 述の 番ばん 手で لح ~ 口方 0 衆り る 刀等 間影 ţ が 0 廻。 女 **b** . は 出て 恰ま 動え 般は 1 人り す Ø 進さ て す 主は み る 例な 從ら 人い る 時g 12 同等 0 ઇ な b,, 様さ て 脇き 2 主 あ 差に τ Ø の 關や 居。 る 居る Ł **%** 係は 手で た 間。 處 兩貧 て 12 0 刀索 持。 **%** 次言 あ は 十二 2 0 9 間。 下 た た 郎き 男な 初は .12 女 0 手で 番点 み 0 7 は 仕し 座さ を

\$

耳管

12

スゲ

9

た、表を

面 g

な

答品

め

あ

9

7

は

拔き

差記

為中

5

難か

¥Q

る

12

Į

9

以心

後さ

は

3

0 ع

ば

是世

改

筆っ 答な

頭;

は

云い

12

ず

同資

及誓

لح

知ち

せ

0

初点 کے

番ばん

6

新と郎まの

郎き郎き十二役を

鍋! 入! 返流面点

0

身み 0

を

τ

そ

ず

輕な

舊き

例な漏す

同らば

答言令

次し様ま

をいて

以。第だ々や

脫霜

な

<

番ば 33

古また

は

説と

諭さ

し

E

古な

番先 **\$**2

は

嚇さ

لح

2

た 季雪 か

1+ 1+

諾よ

其を

0

な

5

以心

変!

を

Z)

る

Z

l۲

致な

す、 左ª

様き

£

^

傳えん

明り n

答を

^

72

夫を

B 12

荷な ٦,

念治

を

し な

7

ば

餘上

事じ

もっ 存れ

承な

るぼ る

n

ど

ば

Z)

3

は

£

肯®

B

す

此れ

は

乃

舊き 謹?衆タ ح ዾ す み 來が 爲な ţ る 召め لح 6 5 z 申を 0 n 3 習り 郎き ع 云い **V**Q 價b は ع لح U 判。 を 渡れ あ

正常

Ļ

御亡

忠き

告さ

辱となったというな

ず

他然

な

b

¥2

古な

番號

楽り

0

仰讀

せ

付け

12

申。殊と

何なはか

72

できょうない 非♡ B 17 た。 申まの 及ぎ L £ 上點 答な ば へ、 何<sup>tt</sup> ね げ ど、 る 故ぜ ま そ 0 て で 他然 "ح ઇ ج Ø な る £ v ع 差記 が 一片 問とて 圖づ 郎ら で  $\alpha$ 身" 返☆ 身と を す ૮ 守も を る 一 十世押地 殿は 様。 郎き 刀をへ は 差ª É を 手で し 9 放掘上。 لح す げ 爲な 事で 居を 0 る、 は 爲な 君紀 b 命は ま ح せ あ

γQ

6

衆り十二 め る は 郎き Z n 其を 被♡ は 頭が 露っ 0 云い 意い L لح た。 0 を 得な τ 72 承认 **\$**2

氣げ

Z

0

な

古ま

番ば

衆り

0

鼻な

息な

τ

ار

降か

容が

す

直ち

日ま 聞き

41 B

n

當な

人。

0

公う تع

務む

12

0

身み は

\*

守。 ぜ

る

確か

と承知

事じ

存れ 分类

ず

季·

殿だ

B

立た

カ

る

71

ع

は

公う

務も

以心

17

切る

交流

γQ

0

を

は

7.

v

Z)

な

 $\mathbf{m}_{\mathbf{m}}$ B 差に 1º5. る 0 0 女 まま 不為 身み 0 公う た 郎き ľ 由t 0 杏 方カッ 法は 務む 0 て 12 لح 事に 微び 夕き 9 7 取さ 0 あ な 以 平っ な 4 × 41 7 を 外於 習り b る ゔ 生n n 同ら 折を 72 B 身是 慣な 7 7 35 ¥2 ţ ば 詫り 役さ る 0 十岁 故と 交き の \* は 是₩ 9 御ご か τ び 障さ 嵩か 郎き 安等 此。 際な は 必な 非。 家け な 5 4 外的 に は が 0 せ 勇な 12 來は ず 3 十二 を 被智 Ľ° あ 上為 **V**Q 女 及誓 郎き な 詫ね n 得礼 7 る لح 7 B L ば 33 ع を لح 新に 0 な ば h v λŹ 5 云い そ 云い لح 人な B て 整る 公克 Z) V U 0 3 苦く す 0 爲し 大な 9 て 務也 身に 添~ 事に で 際な る 者の な 抵ぶ 痛る 答な 以小 で は を あ せ 外於 初さ を か て は 君公 た 0 ^ 通言 苦色 番ばん 9 者の あ ä た。 Ł 侯を 35 知ち 5 全ば め た。 な 0 0 交き 御智 +5 L لح 體が 5 た h み 際な 物。 郎き た 思紫 云い ع ば 圣 平分 差記 私な 相も は 同等 ዹ 0 敵な す 生だ 支が οì 成な 少さ 時じ 0 ځ る 日ち Ġ 物の 0 ^ 12 1 古な B 交っ な γQ て ઇ 斯か あ 7 番ば 堪た 際な 旨法 な 肯で V < る 最多 衆り Ŕ 斯 は 0 Z) 7 V 易 及岩 難か 勿 5 御二 大次 は 5 ¥Q 健な 口できません。 ね 論な 12 び 餘上貴智 切さ 云"

木

した事が無かつた。

着な は ず 融。の ら 儿 通っ間が 云い 用ま 時世 飯は ح n 太 便礼 が 0) 間が後で し B る 郎等 12 12 御ご 坐が更き 利等 頼たの 夕点 0 る 立た か み 番党 0 73 Ø 勤え 云い 9 申を τ 出版 七 82 は 番ばん 事と す 幾い 居る 動き時つ ^ 0 は ع ¥2 も て 人な ね L 今は朝雪 **書**、 能で あ 云。 ば 四上 B τ 0 る、 交 がっ 痛る 4 9 あ な 六字午で時で で γZ 7 5 時を後で今に る あ 替な 座ぎ 今:四 Z) AJ 0 度で気 る を 5 八 L 0 時じ午と τ 立た 交が 九 午ご頃を前に L 0 吳、 る 時じ 後ごま 9 + 食り 事を 時じ n 間が六 で 6 地。事じ る 25 Ø 時じ御ご頃え 0 は 爲で 勤意 者の 12 番ばぎる 女 强了 堪た 25 8 書き 務也 て を 12 る 飯はん 勤っ な を 勤に 出資 十二次の が V を 終む め 席せ 郎まぶ כוף 鍋生 す 0 る Z L は 12 6 る τ Z) 0 n て 絶た し 書なる る 便元 始じ \* 御 て Ż τ 飯さ 用等 終す 殿だ CA め あ τ 多 を 12 を T 支が る h 催 便元 為在 食 非で Z) て 關於 內從 悶を用き 太 番点 6 Z. 0 5 z 72 結。 ح な 小さ ^ 0 L 堪を 者。 時當 組、 لح 局り 屋\* 大麓 今ま は み 易 B 廣な 暫さ 颜2 な スゲ ح る Ø 歸心 間\* を 6 の < *b*, 0 n 八 12

夜上 診り 切さ 5 耳 睡まか 水流 云小 は 察っ +10 12 ع 斯か 番ば \* 12 B Ŋ 7 \* 郎き す 口芒 渡た 達な 人は < せ Ø 郎き 0 受う 十ぱが す ず 時急 る 9 た 12 2 L. は け 歌き 武器 為な τ 徹る は 入い た る 女 n 如小 + i 12 本 40 3 古言 事さ 夜や \ 同智 な 何か n 事と 木智 郎き 番ばん لح 八 す 前だ 役さ な 日で E 12 **%** 竹片 ٤, 共富 箇か 夜\* 中な L 0 る Z) Z) L 互炸 月げ 6 あ τ 名な 0 9 て 0 0 ح 7 書く は 0 は 仕し ع 四き 12 72 此。 0 人に痛る此る 方な 時質 交は 大調 度ど な 日覧 た 12 0 序完 今は 格な \* 時g 宜な \_\_ 極き 5 廣な 0 不小 V 恁ん 忍い 合き 間。 食ど z 時じ 便浴 إك Z) 0 L め 午さ 記と 様な 認さ 6 かっ 間かん 7 9 事じ CK 12 12 後ご τ 詰っ を す 事な な 5 多 嚴が 勝か め 怠な が 25 家か 休言 b E. + Z) Ø め 十岁 6 中を以い 時じ 息を 度ど ح n 0 12 T 害じ 居る 郎き 健な る 古ま 12 來に な Ď す 12 ع **%** は 康な 最い 番ばん 鳴なは 事を 行が 3 る る 減な 間が 此で U یج 5 十ぱな 翌さ 事な 爲で 初に L \* た ક 0) 害さ 0 B 響で 郎き か た。 朝る b は、 Ł. 假た 時を ね 光が 0 z あ ቷ 0 0 v 六ち 5 己き 横っ 他点 る 1. h τ 輝き た 72 ^ 暴。武ぶ 41 此。 時餐 25 御ご 非で ار Ť 十世 番ば 土 司等 0 今は 用点 妻記 12 あ の。 度と 屈ら 役ぐ Ø 郎き 0 0 事を 0 0 午。 藩は ^ 書な 魂し 同ない は 他に時に た L 子で、醫い 前"夜\* な た 様きつ 12 12 た 六 具。 座さ 宫\* z) る て 圣 ار L 時也包 脇き 迎点 原告 9 交影 ζ), を B Z) ¥ 立た 差 は 重き る 傭も た 12 寄\* 7 て 庵る を る 役さ た 切るひ 居る 事じ大な 9 湯ゆを ¥Ω Ŕ 0

9

た。

\* は 晩だ 酒品 を 語か する 御治 を 別ご B 謹っ · 3 12 尋な 出だ み 此た ね 出光 لح そ لح す 72 な 申を 十二 Z L Z) 0 v 郎き 夜上 せ 太 た لح 5 病 四上 は 思智 は 至し 時っ n 氣音 別る U 極上機 儀 前に لح B な 仰篇 で が な 12 十点 6 な せ V 5 75 い、先は 酒品 嫌。即言 只龙 で 35 Ø n 年病 少さ 相談 四上 尋な 41 方で 手で 由上 ね 八\* て 御ご 氣ª \* 7 衰弱で 方。來 L 0 た 拙さ の 節さ τ 話提 御 居る 者は O 傭き 彼か 如き 診り る を 庵る ٤ す は 時g 12 察さ る。 奥数 ţ 見み +2 を 受う 9 ゆ 郎き 座さ 別さ る け は 傭き 敷は 室。 當っ 申表 Þ 庵え 案を 分気 か; 12 L は 今ま内ない 打き は た τ 改 伏が御ご ぞ 12 し ま B τ 夫き 0 婦が 時g ク 何気 取员 貴き τ 樣な 敢き 老等 間な老う 事とず £

將

仕っかまっ 何か بخ 手で な 7) 紙業 子さ 懇に Ł. が 御ご 意い 差記 は 用岩 12 あ と 云" 支が 由上 十3 Z) る ر 2" ح 浦る る Нυ 異なるやし አ ځ 傭き 藩は 庵が み 3 拙ぎ で 0 な ઇ 5 者や 0 身上がき が 許。臣は な **V**Q へ 長世 十二 谷世 5 V נע そ ع 12 v 郎。川ば あ 9 n 0 から £ 某は 17 9 か 身にとっ た b τ 内な 0 娘装 傭ら 使し B 4 庵さ 者は 差記 0 Ł 支が 事を は 尋な を B 以為 ^ 何先 ね 12 無電 7 柔。 付っ 0 申を き、内ない 酒は 順 Ų 事と L 肴な ٤ Z. 72 41 B を 評さ 越こ v 心炎 御覧 送\*( が し 事な 下に意い 付了 が 9 あ z τ z か あ 0 る た 得之 **A**J る 來會 た 様った 十二 Z) 6 ڵ 郎き そ V ع ع 今ん 返え n 事じ 晩ばん あ は 12 参えだれ

る

如。 13

を

Z

添き

詞に

守。

る

ح

لح

七

年2

12

相談

為在

る

然が

B

女

pi.

£

許智

L

35

な

v

拙さ

者は

衰な

弱さ

今

以為

C

いなり

復さ

全数

重~ は る 為如 45 傭る 6 12 郎き 易 5 **V**Q 麻る ٧Q **%** 恕は は 戒を ゅ 身な 3 あ 體光 め لح せ て、子<sup>レ</sup> 6 心产 を た +"t 大な Z) n 5 切さ 郎き 息な ع 膏がら て 35 17 0 あ 事を 庸ち 汗せ L 9 庵る を な を 0 守る 流数 72 \* 呼± は る L 君紀 17 h な 公さ 深か て が 斯 b 17 V 差。 覺が 様さ 詫か 悟さ L な を 1.3 事な を L げ 持。 た B た あ 9 身み T る で て 居。 た 醫 あ る 0 者は

גע

5

疎を

略きも

71

7

は

此九

て

知し附近

5

n

は

ţ

<

心差

ね

ば

人に 言だに 年% 2 あ を承つ 致な御 傭い ら 33 十 人に 5 L 診り 庵る て ع 居を 祭さ は 女 7 は 9 申表 只た 3 聪慧 た て 低い 6 存れ L じ 入い 頭き 5 御ご 上 然よ が 自じる છ げ 平分 Z) 貴。 身と外は 身と 思紫 け た "ح 殿だ 時g す کم て 12 左³ 仔し ۳" B 3 七 る 許る 年ねん 3, 5 様き ば 細さ 申を 0) 9 L 0 Z) あ 間地 た、最  $\mathcal{Z}$ 事を な 9 9 ¥Q を て Z τ 世老詞 早は 申を あ å, せ 5 尋な ゆ L 9 を 上\* 少され 0 た ね L る 方た Ł げ 恐を 申等 46 守事 35 す Ø 12 n ع は 3 故で 多路 事を な 云い 障さ V 醫い が な 3 中な者と 5 B 2 ^ 0 おおくこん 12 ţ た n B "ح 貴智 詫り 3. 9 た 5 殿でん 許ら لح び 日岩 ХJ 如ご す あ 致な 失ら 3 ま る ま す 只常 念な 真な で ~ 外於 今は Z Ø 直さ B は 段だ な な 0 な 0 < は 御ご 女 \$ 5 幾い方な 先だ 1

75

有肾

鳩は福を長さ

あ

0

か

府

0

家が

中等

渡れ

12

を

九智 て

作系

ار

L な

τ

τ

B

せ

た

46 用語

> 0 多

佩かた

刀なづ

^

見み

せ

木

了とは、を 見は 南 び 下於 折覧 斬® \_\_ 5 2 見は z) を た n z か 剛が L b 修さ VQ. n す。 隨る 太た 中か た +5 0 B 分がとしま 佩かた る 郎き 身み 郎き V 刀ધ 名な は を か B 玄 ļ 何な 拜は Z を 同さ 見な 籠こ 御ご 故ぜ 生 席も 覧がは B 致な 8 7 \$ 見卆 實じ ٤ 3 7 あ な 事、拵い 拵言 5 Z を 思る 0 取と ع た n 0 ^ 7 云い 申素 剛が る ^ 仕し 見\* 0 太た 12 L にる 立等 T τ た 郎き は ع 置。 ば 居。 六 Ł は 云い 自じ Z) 七 金粒 る V 7 b لح 寸え が 9 分が 拔灿 た Ø 立。 十点 Z) あ 郎ら 干な 佩かた 0 派ば V 7 郎き 72 で は 7 刀電 9 襟り 0 z 見み τ は を z 72 居る 手で突っ と 女 正龙 出栏 3 が る 12 Ė L 様さ 取ら 出栏 そ L נע 7 7 ぢ 7 L 0 0 見み 武ぶ 時為 儘き Ŕ τ 女 土山 然が せ 17 鞘さ づ 乃の ح 木寶 る は 12 L, は 用岩 外を 收ぎ 拵ら 0 公言 て~ 仕し御で 立た を ょ め

> 人。 立たって

爲な

多

h

T

射や 武 邊な 器。 Ø 剛が 稽い 刀壳太龙 古で 劒は即る 場世 12 لح જ ^ v 遣。 隨る 分流 马蒙 9 贅い 術 澤を師じ 來會 た、よっと な 範は あ 自じ を 0 慢が 72 て た 詰っ 出き 代が 合語年なん 0 時為 臣と 人と着き

だ

L

<

疎を

末き

٣

あ

0

た

心な 歸へ B 夜\* ح T 7 ŹЭ ど 12 - LU 35 5 を る 見ひ る 御ご 5 9 續に 書等 拂た 郎き 覧る 12 恥舞 る 72 b B ح 夜\* 日で لح ぢ ٤ بخ < あ 233 Ø n ^ 6 乗り 頃ぎ 人い 拔站 通品 て 中な 季音 を 0 12 實じ 行っ 身み +5. < 72 0 9 9 あ n な τ 郎き 御ご 覺な 長な る ર્ 17 拙さ 地ち 5 9 以心 5 て 用き L 悟さ 汗も 殿さ 2 7 者は 12 手で 試さ 君に 來は D) あ 17 鏞こ 何如 "ح は 尺さ 故じ み 此 6 立た 家\*\* v 中なが 2" づ 5 身み生で 八 τ な IC Z) あ る か 0 脚 大震 12 を Ł 寸だ 23 見み ね \_\_\_ 0 ß 大ない で 小芸 大だ τ 燒。 ば せ Þ 中なか 木。 な 居る 幾さ 便心 な 事じ ば 切さ 5 刃ぽ 身み 綿め ح 完かんぜん + 食と 起ぎ 12 た 小で ع 5 17 0 12 里り 事论 Z 云い 句に **%** X 0 L 於が 倉ら を Z 事に 72 12 た τ は T 終と あ S 急 春だっ لح は 得之 要 時景 12 が は 0 7 行か す 湧ゎ 何也 公言 +5 72 B 胡ご 鞘や た。 V す 太 郎き 云い 麻等 Z) \*

る 處こ £ 0 る 時じ 道等 起き 女 事に ح 間かん で を て 9 ع を 身から 虚っ あ 72 z ع 體だ す る が 能で L 35 ح L 4 引 τ 續に ع ょ 今は *j*; < 5 τ の 7 能で

體が

力智

**%** 

何智

n

Z)

0

身\*

體だら

12

幾いか

書き

あ

5

ح

Ė

る

Z)

を

究は

御 鳩は Z n 九智 覧が 72 0 作 な ま 下於 کے を 2 1 深か 拔ぬ 宅で n ع < S

は

剛が

太だ

郎き

は

鏽。卷\*

<

そ

n

B

5

な

ゥ

7

黑系

光点

b

古る

0

點っ

多

な

V

殿とと

此亡

0

錦ぶ

を

見み

5 5

怪<sup>®</sup> れ

LA

み

な

**%** 

75

頓え

着

は

ら、七

日か

夜ょ

0

0

が

ぞ 者は

n

્છે

大な

72

疲゚

勞ら

は

な

か

9

樣な

あ

記と H 3

後ち

十二郎 71

人で

話か 無な

0

T

七

日 か 七

七

夜上

0

御ご

用号 5

な

b

ば 72

拙き

V

B て

1

Z)

骨に し

Ż

"ح

3

る、

v

か

な

時氣 72

狩

て

勤っ

8

申象 17

す

0

ունահանանանանանանանան

B 居置 がしまっ B 郎き 勤き 長 山雀府。 た 12 ^ 山常 築き 女 0 V て 7 7 其を は 後ち 處で 毛 里, 利" 餘雪 住雪 宗雪 五° は b を 郎タ n 元是 距沪 た 9 ح 敏に る。 と 云<sup>い</sup> が あ ふの る、家か £ 臣に 守り Ø 役さ 面が を 41 命い は、 ぜ 交ヵ 6 替は n て 12 長ちゃっ 府东 0

Z)

殿さ

9 す な 人は の 便龙 十岁 캎 る 12 て ま 郎き 用も **%** 1 あ 小さ 筆。 は 21 自也 費を紙し 斯 便元 宅? < を は 食事 L 0 取と走ば L た 周点 τ 時じつ 5 置る は 屋\* 間な 小飞 τ な 0 形だ間は 敷旨 を 75 **%** z 郎き 5 0 Ø 數す 握ぎ 周号 行\* L 3; \* 間走を 引 屋\* 飯点 る 調高 き、良き 敷き 試し 鹽片 驅か 験は 水が 0 人占 周と中等 4 廻こけ 3 廻" Ø 圍る は 附っ 為ため 0 ~ 妻。 け B に、完なずん た <del>س</del>ځ 0 T 夜は 書な 握い 雨ぁ 廻こ が 子で 5 る 降ふ な B 大だ す 息が 表; \_\_\_ 便公 だ 9 る T を ۳" 睡さ だ 12 ø, ĸ 緩ぬ 作? ٤ H Η̈́υ 5 8 12 12 は そ **%** 5 す せ 止。 لح 0 ず 早 照で U 間なだ 縁ん す を 足記 9 τ る の 12 得なで 0 B 時 腰飞 ず 驅如 で 間は 其を を か け

(21)

腸ャ 12 日っ 居を 漏。 12 0 な 雨。此で たけれ 着智 養み な ど る 6 17 ع を 差さ る が 朝る 12 0 郎き 四 防禁 す 弘 裏する 72 弄貧 逢ぁ 時台 は 日か \* ぎ 時。 正だ 返さ ع し +5 火。 何能 0 申表 L L が た Z) 郎き 事ど 間が 5 者の 12 8 す 0 な は ت پخ 先だ 用貨 lZ は な Ż, は 知し 睛為 代俄雨 由± \_\_\_ 年ů 心心 9 0 n 雨っ 5 滴な た 五.° る、 τ 25 **V**Q 12 然が 拘。 ず ક 月み ょ £ 居る で 用岩 自c 身み 雨だ 雨ぁ < ますぞと心 も 傘な 心心 5 ず、 必な となっ 身に ی" 方だ ど を を て 0 ざる、第 に經ば 節さ 通点 は Ø 借か あ まだ 書き 蓑み りる ず z る 験な Ø 夜\* を 蓑み 戸外に 外に 表数 した 二は 御ご 附立 者の 十二 裏する を を 存れ け 返さ 郎き 脊\* 易 上之 風き 着a 12 ľ た 殿が L あ 負\* 十ぱい 駅を な 7 出て 雨っ あ 12 相な 9  $\alpha$ らて は τ 着a 革が 0 る 72 變は 時。 試え る、 ま は 25 5 鞘さ 十岁 は 書き 笑系 或ぁ み 衰み ず v 0 第話 を る 郎き 夜\* 申を毛げ 御ご 行き で を 含さ 人と 用き は を 吹ふ は h せ 雨ま 意い た 見み 佩 \_\_\_ 馬はな て **V**Q を 25 Ę נע 度ど ታኔ L . 裏。 人员 通点 上。 T ح \$ ょ ね て、「季 にて提燈 れは 7 L 返だ げ 他で < 出て あ 申を 人と る L נע 十二 す」と 裏する 9 12 0 Ø け た。 致な 郎き 厄袋 返" ~ بح 雨 を L

乃

将する 圣 あ そ z 府等 ぁ 迎影 る 無智 撃さ る 毛等 n 大な 人と へ、そ が が Z) け 利り 將を 壽な を上下 は b 圖はか 家け 72 は 子で 5 0 Ø 無む が 邸に 斯\* لح 婦ぶ ず 腹質 は 論な 何。 う 云<sup>い</sup> あ 内ない 男見 見 人だん 壽さ 12 17 9 n 生。 見じ τ 太 る B 子飞 헝 生素 人と 12 Þ n を Ø = n 無な を 亡なっ は は た 腹は 人と 得之 Ŧī. そ 12 لح 交き 足を 6 0 9 12 72 十<sup>"</sup> 歳い 壽っ 5 だ 7 生 命っ て 0 郎き لح 後ち で、紫ミ 死し 子で ٤ Àι け Ø は た لح 程 72 亡ば 7 ま 0 T 十二 説さ 2" た 呼上 B 事を L ħ 永な 十二 な 事と h જ 12 郎皇 ま た 郎き て あ < な 四 <del>- ا</del> ځ 0 て 0 居る 死し 通点 る 9 + て 12 年是 亡。 た 長さ 人だ ま τ 六 b B + し、雑ぎ 居る 男策 格な 0 h 歳む で 5 無な 子で 12 ~ 3 る の 源党 可し 障は あ 6 又加 **∵** 供習 時点 太た + 無な る。處 る 根な 爾音 郎等 ケ で は 谷\* Z) 據 5 ? 日ち あ V 無な と諦め 5 附小 る。 次じ B 無な Ø V な 何ど な 近江 男な戸と < 多 方も τ v Ø め 0 何き 麻製 V と諦い 農の τ で 説き は 某だ布が 為な 居る あ 家が 7 ځ H v 6 B 6 た め Z) 5 子さ 無な τ 人, ¥2 窪 居四 供员 V 0 0 大な 72 子・長姿

幼

v

\$2

75

n

τ

る。

汝な 淮とが た たさ 村芸 あ 4 5 + C < 無な Ø 郎き 姪を 郎き る Z) Υ۶ 兵^ 古上 第点 は 5 ል は 前に衛 又なないな 生 無實 田だ 赤き \_\_\_ 原じ 穗性 人と 宙は は 來怠 740 義<sup>y</sup> ع 虚き 次じ \* 弱さ 郎き木ぎ 1. 號っ 用数 35 家け け て 0 ۲,۲ 岡が 新じん 山李 נע 大だ T た あ 鹿並 6 信息 無な 0 0 郎等 流っ 別な 者じ 人と だ た 小<sup>\*</sup> 42 重り n 7 Ġ 何语 0 膽ん 7 5 あ Z) 力を 本は ٤ と云い 衞 0 0 順ta た 圣 筋ま 萩は 4,5 鍛な L ኡ 田だ で 毛紫 郎き 錬な た لح 門と澤語 利り 程度 泣草 あ 25 す 家は Ø 右 優さ 7 2 ~ V 衞 + た 0 < あ τ n ·關ぐ 門光 家か 7 教は 9 ば 係於 倉台 25 臣と 義智 育ら な か 預ず 橋は 第点 12 北 33 b 心炎 傳え 居。 H な を な 5 助はは 信と は る 0 家か 杉 極質 n 四 7 仰雪 7 野の十 居る す め 中さ 居る 十g 七 る τ る 0 平分 義等 剛だ 玉龙 12 人と 次じ 木智 土 は で は 0 交流 あ 餘ま 勝かっ 中等 0 b

云い 時景 滑ぎ 0 7 72 ч. 稽け あ ΥF 72 る 75 £ 真ま 生态 留点 生 d' لح 似ね n 付っ 3 7 لح 居る H L 云 []Ц た 72 ኡ 年2 後ち 真是 後も 0 人。 12 ~ 真是 絹ま 0 永な 子さ 次ぎ 人と 六 لح لح 12 年 女芸 付っ 又数 見じ H 男だ Ţ た が 23 見じ ž 生。 十,5 を 郎等 慰ぁ 0 n 後さ 72 は げ Z) 極いた ^ b 五 B ح 男なん 7 B n 集点 5 嚴ば は 作る 子飞 格で最か 大流 供员 な 初出 館だ 人。 Z) は 氏し ح て b あ 豫: を n 緩っ て 加。 9 ۲" な L 次じ だ **%** た 時旨 子飞

人と

大

乃 3; 度と L L 當を十 戶E 神か 書か 0 義。斯如 づ た 時じ 邸む 様記 無な Ó Z, 為 v 一で約 Ϋ́ 義等 物。 5 父号 ` 義等 12 لح 72 اك 0 云い 樣。 泉だ は 成長き 土 語だ 北山 十 L 幼苔 幼ュ 岳が 義誓 71 0 0 B Ħ. τ Ŕ 少等 7 寺じ 土し v 精が残と接ず日に 算な L Z B は 膝さ Ø 0 時旨 神片 觸り Z) た 0 祟る 女 大震 12 容え Z) 6 江龙 τ L Ł を **(**· 3 川章 戸ど 縋が 記けい 5 鍛艺 居る 愛き 72 n 鹿\*\* 内台 る、それ る z 義等 家が 年ねん 耶如 τ 21 表に 0 上 伴き 藏の +3. 士し 中き \_ اك 居る 談は Æξ 月かっ 助は 郎き Z は 0 げ 等。 0 は 話し 左ぎ た ぢ 話な 子し 其を は M n 72 0 + 四 25 や、一 Щŝ 極當 女 た。 を 物。 孫え 日ち 義。處。 遺で 門 聞® 鹿" め せ を が ま 土 0 0 十.5 味み 计点 τ 素を 見ゐ 先光 Z) て が τ 儼は 郎 Z 行が 聞き 都? 郎き 祖で 鮮な 居る જે 人に 合が 格で が n ž す Z) 血せっ は る 間會 數ず 12 非。 た 敬は る 5 恰き Ħ. を 夫れ < 慕 四 番ば 義等 為な 注き 傳え + بخ 毛, て + て 士し ^ 日ち 毛等 17 な L 利リ V 七 長が +" Ø 聞音 72 間な だ 利り < 家は 人允 遺ゐ 家\* 郎きい 起誓切ち 家は τ 0 亡費 12 蹟さ は 臥む 腹ざ τ z 野に 0 君え 居る ž 義。居る L 場ば 家が 内な ^ 0 赤點 る 見み 土 る 72 臣と B 12 遺る 美? 時曾 0 せ 室冷 あがに 穗性 は 志し は、 5 小学 る、元は 生意 義等 義等 L ઇ を < r 残さ v n n 士し士し 機っ 72 以為 9 清章 禄さ 9 て は 0 いて、吉 毎ぱ B τ < τ 十 然が 武 遺。 心炎 無智 月記 勇ぃ 居。 Æί. B 士儿 蹟t

る

年2

江龙

ع

ま

上がる

野的

感な

義智

土山

O

談な

話し

لح

云い

٤

無智

٧٢

は

始し

終歌

聞音

v

た、弟の

真智

٧٢

弘

頭沒

是世

な

5

12

興

耳

じ

ζ

v

0

b

膝な

17

手で አ

を

v

7

大党

人な

L

< X

間音

V

な

が

5

B

留は

g'

ٔح

0

談な

話し

0

座ぎ と

置》

Į۲ 同な 列을 乃の 木質 る 0 て 家は z 義等 12 祭さ あ 土 9 於地 ٤ た 十ぷ l۲ け す は、 る る 夫れ 郎き 義習 狀章 44 B 土儿 **%** ار 義等 0 あ 参い 土山 談な 0 護で Ø 話し が 談な は 付っ 話し 他た r اك 家は 7 は て 裏する 身み か 御ご z ち 門光 人い Z) n 6 た。 Щå 轎\* や、舌に 子 で 切買 となってい 人は 0 の た B 伽き 御ご 門為 と 0

外を

る

折を良ら 預さ 9 で 柔 に な は ら か に け た Z) 雪湯 ら 12 話は な B 多智 L 0 Z) た V ける、 ナ<sup>い</sup> 時 が 此飞 ไก ろ 0 郎き 時g  $\langle$ は 0 最っと な 雪り B IF どとという 坐さ が 談だ あ 71 る、 潔さ 巧冷 B み 前に ょ で B V あ 義誓 0 9 土山 は た。 0 あ Þ る 5 女 12 v 義等 立。 派出士し な が

る

か

£

睛は 介は 0 n 渡れ る 冬ぬ Ø 人ぶ 月る 25 た 皓岩 < は 其を 元ば 碌る 0 上<sup>3</sup> を Ŧî. 照ら 年2 + L τ 一でわっ 居る た、 古<sup>c</sup> + 四 往き 日 か 今だ 來に は 白岩 江ぇ 戸と 雪。 人ご御ご 0 12 12 當な 天だ 包ご 家け 地ち な 女 を n

德洋。

PH ?

Tit

林

唯皇

15

核土

N.

1:

260

次世

0)

Ъ.

人引

何意

\$1

4)

 $M_{\odot}^{-3}$ 

派

な

1;

ديد

1.5

+ 助は + 1. かっ そ 人に 6 0 lZ 下心 中意 \_\_ 優っ 體が は で 劣か 寺で 誰な v が 阪が Þ 25 出き z あ 9 右 几 番点 衞 7 + 强定 彼ぁ 門第 -6 5 人に 0 "ح 女 大意 て が 3 事じ 髪が 皆り 5 が 毛" な ま 成な 0) す 體が し 涿c 何っ 筋芸 げ づ n b 1 17 優高 17 n 5 忠さ 劣を が か 義質 خ 0 あ n 6 心是 5 は 善よ *b*: נע < 籠い 上办 味ぎ 0 は は 7 大流 居。 石い ね ば る 內、

藏る

な

兀

右 0 0 b 12 衞 Z 中加 御ご 御ご B き は 門光 小二 門影 遠急 ^ 5 特 時章 間 层や 0 L 慮り 12 田だ 新光 人, ^ 内ま 7 Z) ょ 權な づ 入い 留る大だ 義等 ĥ 12 郎き n は 上し が 守す 夫に 前 た 人が 居っ 内机 は Ŕ 栗き 原じ 藤ら 何と 村智 12 き 伊心 72 小こ 角な 5 屋\* 源以 助書 南海 屋。 左き 三さん な 125 衞系 左\* Ø 0 は 2 郎き Ŧî. 村智 南流 門光 n 衞《 B 北京 لح 門為井。 小飞 72 北麓 兩資 云い 屋。 助は 0 を が 3 所に て 遺が六な 0 仁だ 間が き 12 "ح は 郎等 小<sup>E</sup> 温ま が あ 3 z ·#i 八ゃ 屋\* 待ま る 6 計っ n が 1-2 5 た ま 8 村吉 右 間。 す 萬光 御ご 衞 松り لح 圣 け 本党 足がやっ 喜っ 門為 7 無な 落ち 家は 兵^ -1-3: 111 U 風站 松っ Z,  $V_{\epsilon}$ 度と 平大 衞 田だ で 預 は あ 倉台 澤語 形っ 6 時報 0 八膳 大 橋は 右 間等 0) 7 々ぐ 傳え 衞 義。 12 問と は 助き門を仕り 夫ぶ 士し な U 勝っ小を 樣。 切雪 を る カ 田た 野の Ŧī. 萩は 0 vt ま 新た寺を 7 人に 公う る v 左\* 幸な そ づ か

る

の

5 \_°

+5 Z)

郎き

は

12

此な

方₺

か

b

問と

掛か

け

て、

我が

子で

のた

魂

\* ت

す

Þ

5

な

事を

જ

あ

0

た

 $\mathcal{U}$ 

時g

義等

は

て

"ح

Z"

ま

武革

0

6

γQ

を

申を 試な

L

ま

す

**ў** :

る n 恵き 恵き بخ Ŕ 者の τ É 真なと 居る 5 は 好上 義等 7 他也 72 0 の V ٧٩ 世上 武ぶ 機を 骨っ £ 0 士し 會り 贈る 0) 誹 な 誹。 は を は 忠さ 犬ぬ 得礼 謗り 誇ら 死し 義等 Þ 死じ 7 0 b 世上 厭い は を 捨す す 豚と 字じ 0 は せ 7 **₽**Ą 嘲き る VZ げ ¥Ω 人。 内( 歸 b 笑け 土し l۲ أكرح 藏ら あ の 心。<sub>な</sub> 0 す n る、天泛 心学 助さ る **V**Q 雪 <sup>D</sup> を は 內 藏ら 動き 朝を主は Z) 曼《 Z) 弄╸家\* 助け b す 享っ જ 減さ 0 心。亡り死し ح け ع 12 ¥Ω た 0 命のな TF & そ 時も 無な を、最っと は V め 0 時を夫れ B **V**Q 真な 0 Z) 迄ぎ ぢ 6 殿は 12 12 武 P 死 幾い 樣。

此

0

뫷ª

譽上

12

土

0

道な 4

を

を心得

VQ.

べ

時。 0

を

定意

度な

も

あ

た

0

B

役で

12

0

立た

暗き利り は 6 は h 何な 逐<sup>と</sup> ľ 百 7 げ 何怎 お 暗え 6 千 cjz 夜~ 騎® 武 n γQ 12 土 0 物点 然に 多た ઇ 勢ざ を 進んで 探さ 12 る 退た B 臨る Þ 12 そ T 5 則の Øz. 時景 な ቃኔ 志な は 敵たき 忠う あ ٤ì る、大震 義等 を 得之 個。 た 石に 外点 12 内、 忠っ L 12 義ぎ 藏る τ 何是 助す真な の B 骨で 忠き 直ざ 脂が 義等 12 進さ ٤ 0 骨ら は み 酷ず 行い 味み 何だ ぢ を か 方於 Þ 得礼 ね は 無誓 武 ば ٨Ł 士儿 最い 5 τ 存る 0 後ご ľ 道等 居を

Ϋ́

ઇ

人と 0

ઇ

溶な

46 17

聞き

ζ.

郎き •7

は

12

τ

興き

乗る 72

語が

5

間3

かっ

せ

る 5

Z

n

9

氣げ γQ

Z)

لح

日が 9 た

12

5

n

た

が

常温

通点

b

沈紫 を た

着っ

v

頂き

戴だ ぢ

L

لح

あ

る

人と

斯か

В

な

る

لح

神が

樣。

ぢ

ら。

爽ね

かゃ

12

番號

楽り

挨点

拶き

し

た

z

5

や、そ

0

晩ば

は

Ł

Z)

5

輕な

v

B

料な

理り

を لح

3

せ

出光 笑き

上\* +

<

\$

侧后

參表 Z)

6

V

لح

願が

他等

は

な

V

<

處表

人に

0

者の

皆 る

な

薬に の

爾〈

5

7

間音

٨

御で君気

只た

死し

を

待事

2

ば

9

ぢ

ゃ

武"

 $\pm^{\iota}$ 

لح

τ

爲す

べ

Ł

事さ

為如

L

遂·

げ

そ

上之

は

日岩

B

は

定號 書なる 朝智 夕。夫を 度ど は 無智 9 は Z) あ き 茶さ b み / 9 行っている 汁に 菓が 真な 日に 72 子し Æ. 41 が 所と 英点 **%** 17 b 0 由上 望 御知 £ 夜したく 度ど Z あ 料な 折 理" 7 n 太に な ば は 他然 اک 十:5. 勝か 何い は 平分 な 記ª 田た 蒸む 汁点 5 日っ 東が 新た  $\equiv$ て ØĮ r 宛な 左ぎ ઇ 子し 菜。 B 水。 又靠 預認 衞《 遣か は 門光 は 東が は B n 松っ 子し 粥% 人に た す 寒な 村も 奈な ઇ ٤ ح ع 喜智 中ち 出て 良ら あ 茶ゃ が 兵^ な な 9 衞為 漬け τ 御ご n 2 小を 5 記 ば を \$ 野の 出だ 上办 録さ 火" ぢ で 12 寺で 鉢ば Ŕ z 幸か 酒品 B B n 遣か は る 疎を 右 略 祝裝 τ は 時g 衞 Ηŭ 門是 2 B 12 何。 ば る n あ な

n

Þ

33

Z 0 後き を Ł 話は L な Z n 女 せ Z 小さ 人は 0 7 Z) 6 何芒 5 致な L 72 0 で "ح 9

達き出て た 掛か 站 出了三 役さ を す 御ご 2 人だん け 月数 着智 る 當な τ せ 張ば ٔح 南架 5 家け 御酒 5 n 四 人, Ξ 小笔 n 目め は n 日 2. 左ª 右掌代流 屋\* 付け 大麓 る 12 右が 終を龍っ 鈴き は 廣な ٔح な つ、澤々木き 12 £ 瀧き 間第 M る 附っ 上声 左って 院え 次じ \_E.3 ૮ は 下し太だ 早ま 殿だ 郎き 大灌 公言 0 添さ を 夫』、速で 名世 左\* 縁え 書と儀響 \_,º 着っ 衞為通常院別か 北麓 は B 小さ け 勝かっ 綱章 門之 3 の 5 人<sup>『</sup> づ 3 屋。 元息 手で 殿さ 17 次言 検な 齋。 通を せ は 0 視し 0 핯 倉。御古 御み 間電 藤さ 5 لح 使し づ 垣\*\* 入い 代上治。 n ^ 着\*\* 座、 者や北た勘か 9 で 左ぎ る ζ 衞《 0 小 兵、遊 御站 外点 £ 間\*屋\* 目が門別に 衞る ば 徒。 £ 承報の 付け 殿で 小で 0 3 Z, 目め 使が 衆しゅっ 者。 n 人员 付品 £ 御 目め 内ない 出。 Ţ る、 と か 0 神光 着座、 Ċ ح 5 そ 付け 戶~ 直ったがま 轎か n 役さ B で + 5. 1 て 子で 人ん 間。 參な 17 は 太だ で + 大震ら Z) જ 永な 夫な 支げんくれん 5 な 書は 坂が殿が 17 n 行等 兩等 打る < 院ね る 彦· 外# 揃え 水ぎ 小兰 御ご ず 八等 四 伴っ 屋。 挨め 郎き人に 5 3 通点 る 拶き B لح n せ 殿。の ^ 衣巾 通言 12 n 追答 外货

間が段だ 12 Ho 定認が ま 迫業 る、こ 2 τ 翌: n Z) + 5 六 切り年は 腹ざ 月的 0 物。 四 語な 日 か ぢ V やいない ţ を 注っ 切ち け 腹ぎ τ لح 聴っている 定置 9 72 L ょ 人と 5 0 價が は 最高 後と 0

瞬

する、 其<sup>を</sup>

Ø

時を

叉な

人"

兩な

人"

グ

1

役言

人に

附っ

添

ひ、廣か

間等

上為

0

12

集る

置を

<

順

3

12

木

順に一人

づ

1

び

出だ

して、大震

書と

院え Ø

Ø

庭へ通

す、こ

1

'nζ

腹ぎ

場。

神紫 間。

12

齊と

L B

v

義等

士 ٤

**%**:

切りの

呼上 — გ

從容な

ع

L

τ

死し

اک

就っ

<

所

ぢ

*څ* 

\_

其を < 0 切っ 亡場れた 腹を時を 郎き 先音 を は は 0 いた。 12 御え大き 武 語か 刀たっとこれ 腹は 側症  $\pm^{\iota}$ 持的 b を Ø, ^ 5 かっ 切雪 參ぶ 法に ^ 何。 け 大き 0 3 τ 樣等 T 望成就 た 通点 Œ 72 て は いでな 6 "ح つと息をする、無ない 誰なれ 拔站 3 で ば け 0 9 上、たいたいたいたいたい ٣ る Z) 랓 せ 9 ٤ りま 5.0 同意 時蓋 が じ 燃 を す。 得礼 え 立<sup>た</sup> 事  $V_{\varsigma}$ 書 て は つ、 其<sup>を</sup> 身" 飽き 痛る を જ < 處こ 終は な 様。 が け る B 武道 譬と n な 土山 ば ^ < の性根根 悲い 耳 τ 云い 嘆な を 傾左 B ٨ ぢゃ<sub>。</sub> と、突 な け い、 片<sub>た</sub> な \$ 25

時g

B

誇!

る

5

揃え 郎き n 書出 へ て、 武<sup>×</sup> 左ぎ る 院え 衞¾ Z 0 門影 次記 法に 内ま Z) 0 17 b 間。 12 仰誓 此飞 切さ 文 长 0 腹でて 付っ 度為 伴っ Ø け 切き場は 5 腹き所に れ、有質 申蒙 < が 調で L 難が 4 付っ 御物 Ĕ け 目。 る 仕<sup>し</sup>あはせ 5 場ば 付け る 所出 Į۲ は 1 存れ 旨な 大能人り じなっ の 云<sup>い</sup> 書は 院ね 名な る゚ Ŋ 0 由た を 渡な 庭は を L で 呼上 び、大灌 Ł **%** あ 請け あ 9 L る 書は た て、 院 す + 人に る \_\_ ^ 呼』 同賞 0 ع は 者。 鈴ば び 退出の 口台 木\* 出光 次じ 圣

は

柳か

庄し

右

門影

ぢ

Ŕ

ய் ் は は る 土言 文 'n 大電 活い 滲し 書よ Ł み 院え τ 0 居る h き て 庭は る 17 は、 義\* 魂じ は 土 本 0 TŲT 22 0 津っ が 4 × 滲し 浦る み **\$** \ 込で 12 h 充み て. 居を 5 7 b 居。 女 る、義 す 士 な 死し L

て 二

Ä

敷し

所に

はた。 三 步<sup>×</sup> 用岩 す、こ 指記 意、畳がたした 決ら 圖っ 普と 切さ 通信 IŦ L Ø 12 腹ざ 役言 بخ τ 枚い 由上 B 0 17 土っ 出光 つて、 \_\_ を は 切りは を 度ど 敷ぃ 羽芷 腹ぎ 何ど き、 上、<sup>2</sup> は、扇が 女令 う 云<sup>い</sup> 仁 Ľ 相な 9 製ながれています。 助计 け 口台 太た る 12 12 کم 0 を 白岩 郎을 撚貨 事と 仕し 小で 紙が \$ 替が木の間がに 刀なな 腸や を اح せ へる、 綿な田だ ょ 差に 包ご を み 0 武 < Ŋ を 用點 三点 清さ 卷電 用貨 ح જ 右 U 衞 團ル さ、そ Ŋ 寶の n L 랓 近 を 門光 23 た ^ す 何い 輩の 古さ 所旨 敷し Ø 法は る <del>ه</del> ۲, 下。 式は 法は 17 n せ 介錯終 ぢ Щ.<sup>ъ</sup> を は 7 易 白跳 薄す 麻さ 出光 Ŕ 25 上游 布の す 散り 板な 下点 る n て" で ゖ 兩等 無なな 時まば 包で n は 死し h 方場 ど で 言れ 骸が 丸器 ţ Z そ 腰ご 0 を 5 0 刃ぱ 度な 包? ぢ 資質 時旨 ਣ" と h を Þ Ø は て 切ざ 上。 狭は 御地 71 持。 腹ぎ 71 み 目め 雄は ち 載の 尖き 0 付け 運ぎ 場ば ~ せ 頭罩

は 岡が 八\* 12 衞《 門為 ح n は 原質 物を 右 衞 門為 0 30 弟 恶 X n た 樣。 B な < 座 12 9

v

將

何

5

ば

0

様き

に魂

\$5°

活い

23

る

Ø

で

3

9

生

無語

٨Ł

0

問も

25

B

は

か

72

郎多 n

は

لح

L

ч

吃き 其を

ぴ

萬流石で ば る が 向か 12 誰な < る 斯 な 由も あ 12 由上 て 四 17 5 6 τ 名電 0 る る ψ + は B 小学 人gi大能 近點 0 夫れ 七 百 +" 優ざ 人。 掛な v 残っ だ 人に 年為 n 例だめ ょ 義智 は 6 Z け 3; 0 72 力的 土し ^ 死し 殊な 6 *t*is の 義誓 **V**Q 行誓 力がら 善 の h 17 b 寺ら 17 為な b 千 8 で 武" 高か 仮か 凝ら あ け を 年は と ક 土し 古き v n n 天元 72 活い 天き 力。 لح 右 ば きる ば 道質 72 る は 生き 野の 衞 下げ 匹で は、 な 者。 消費 ら n 屋\* 門と賤な 夫ギ 永な 12 12 利り の魂れ 享, 其を Ž た を 劫ご 0 は 残さ 町大ちゃっにん ·けて居 の 人ve な、壽命じゅみゃっ 兵^ 者の 見み 末き 千 る や は 衞為 代 જ 年ね 0 永なが Ø 忠き は n 71 日の Ø ぢ 力於 五 忠き は 孝かる B < ゃ 大麓 る 本と 兩等 · 只現現 現 僅が 阪<sup>a</sup> 残ら 義 義 17 力がら る、い 義等 Æ. Ξ 人と土し Ø 烈な 年な 町大 古だ 十 <u>ځ</u> څ の 名<sup>ts</sup> すと 人にん 0 0 活い が、 直 素 扶ぶ か 種な 忠ち て 現論 5 て 持ち ፟ 義等 0 る て、 引 千节 12 છે. 0 幾い 3 續』は 12 占。 載き十 Z 義 水な 足も 干な ¥Ω < は な 名は劫に 今ん 古と十 輕が Ø 萬流 لح 限が 末き 人v 72 は 下 て 石芒 b を 年為 は 千艺 代答 通る 0 ġ, ま 0 Z` 活い 0 鑑さ 大ななやう 載な 女 力% 胸な そ て 0 Ł 輝や 尚 ि 残さ て 人な 12 ع Ø 未 楽し 迫な 不ぶ 活い 呼上 名な か 0 る 來は 心が掛け で、 朽き 3 る ば は す z 貫 目め な 者の ね n 百 は 4

や、 町で 切す 十二 人に 腹で 郎き 門と夫気 せ b 6 左を右が + 詰っ 近た 12 n 人たん 源が 門え る め は 12 は は 渡れ 物。 は 武"又表 \* 又非 別る 右 衞 頭に 奉き 御ご 邊な 12 な 士し切ち 桂か い、百ゃ 分が 乃の 門為 瀨せ 0 腹ざ ゐ 新点 家け 7 美み 花览 相が 兵^ 0 衞、。 裏する 徳さ 與上 詰っ  $\mathcal{H}^{\widetilde{c}}$ 姓や ぢ 模り 御ご 川幸 右 左背 左ぎ Ŕ T, 12 樣多 衞 P1 8 樣。 衞為 義智 る 12 は を 門炎 門光 御二 は そ 無な 17 カュ 語か 天" 日かた 本な 物的 横き 由』 6 b V 頭に 野っ 家け 目め ま 9 め は 續沒 大きながら 片がた 忠き 荻ぎ 飯い づ τ る け 沼な 此`飞 見み 兵~ 野の そ 自じ た 衞¾ 角が小で 0 衞《 太龙 裁 0 士しゅっ 17 夫ぶ 右。 左ぎ 時為 す 12, 古む 衞 足も 衞為 る 張る輕が就する 様な 河流 三様な 門と門と 模り は 御が 御站 様き武器 手で 腹は 井富 手で + Z) z 土し 子廻井の村 人に 5 切っ 間智 ば 郎き τ \* は 4 Ż) 上,3 兵~ 付っ 志し 上於 6 君ź 小さ 衞系 け 道答 出 n が 御で 渡れ 丹な 右 7 郎き 切さ 享す 衞 古。 邊な 御ご け 右 腹ざ 門光 衞 門影 栗は 場ば得す 前に屋や 川葉 12 右 門影 る 0 三龙正 三点 崎さ 幸は を 守る 左 加" 声の 面光 福装 6 衞\* 太\*\* 足も 與上 お ľ

姿が 12 は 想 見み 像や Ż **3**,5 AJ 現幻の 魂に o<sup>v</sup> 様き生い 17 4 義等 7 土 居る Ø る 多がた 證と を 據<sup>ć</sup> 見が や、私<sub>に</sub> る Þ 5 は な 義<sup>y</sup> 心气 土 地ち 0 す £ る 小飞 Z` 屋\* な を た 見み は る 何ど "ح うぢ ع に、そ 0

將

錯るの 分だ 刀を 静い の τ اري. 云ぃ 腹は致な 鵜。 十 を な ~ 江之 せ Ξ 0 £ 松っ 12 士し 見み 飼が 12 < な 見み 歳さ 喜。 突き لح 7 汚と は لح 事。 な 物を 立た あ 清なの 肌炭 兵^ 12 右 n 9 -ر 衞 市が出れ 申を 衞《 τ 9 を た 切雪 女 生き 人比 門為 首は 者の 此九 は 0 せ 六 72 脱ぬ 初に 打。肌能 老等 年总 V 12 19 夕ぷ た لح 七 0 人に六 方" そ 寸え だ、 挨め 云い 太₺ て、 ち を 落を脱れ 十 拶っ 刀ち II Z, B. 0 0 の 0 9 義等 **%** 外点 ど 小で す、 目が L 花器 た r おり 付ける 中で 来る 惣き 人な な 滅い 72 は ッ 12 切り切り 介錯さ 目め n 者。 時。 右 6 7 B 衞 損な 付け 付け ば **%** 女 あ 71 は 5 三記 乗り 自し あ ľ 12 骸が だ 門光 0 3 \_ 72 見差 寶は τ 然だ 立た る 17 あ 太た た た 不光 つ h b は 刀节 人と 武作 と 1 る 々や林さ n 押池 ١ た 仰蓋 調で 布ギ が 取と 棺充 新に 残ぁ 田た 施せ b は 唯た ^ L 美》 法に せ 元く 料な 七岁 納き 事で あ 上於 餘 直流 ۸,  $\equiv$ め 郎き لح 5  $\mathcal{F}_{\mathbf{i}}^{\mathcal{E}}$ لح は Ļ ッ 4 ٤ 次。 心え の 得<sup>え</sup> た た 压業 5 左ぎ 十 B ⊉ 繁 衞 τ = 0 L ح 賞性 B 歳ぶ 5 白点 を 知し 門是 日中 < め 申を n の 誰と 唯た 取と 脇き な n 銀覧 12 す は لح 姓ば 方架 七片勇勢 差に 2 **V**Q 譲り لح b 絶ざ 出光 思る n 其が 名が 7 + を る 云い は た、間に 聲る倫は 突。 段だ そ \*ح 枚き L 太 + S É 間\* 尋な 3 見\* 人に z も Ø \$ を 0 史 變は 武る る 立た Ø 新記 頼たの ね 9 な 六谷 み 6 共产 ٤ τ た 切ぎ < 介が 果は た 郎き 申を 上之 腹ざ ず 錯さ L 検な す 介が B

武士 華ザナル カ; 老がよう 腹ざ寺に v 恰き 無な 士儿 z 郎き 音》無禁 月言 義等 内な 0 ٧٤ ع 手龙 12 0 を 人と 高が 女 ど 士儿 凌き £ 0) 向也 差記 中章 立た は 7 彼ぁ < 0 庭に 野の 頭を 支が 例で て け l۲ ζ ઇ の 鋒な 談な \* 内で 生物 腦出 7 あ Ξ 松き 無也 善よ 松き Ż 話し 見み 匠な 涯だ は 深か 度。 る から 言え < 0 T を せ 頭数 斯加 を < 時景 づ 枝丸 敏け 幹為 の 干さ L 樣 T 送卷 故で 5 は 1 を 랓 る あ 古さ た 遣や 御智 5 人だん L 無智 は 渡れ 1 72 穏かけ 後き 6 墓が 必なら T, 人と る Ø て る 6 6 て 5 0 幼沙 \_\_v 義智 べ ず 見が Þ 真な ぢ 無な は 傍ば ğ 烈な 人, 必なら 義 た、さ 5 や、 彼<sup>ぁ</sup> 4 ۸Ł 17 翠点 ょ 幸か z て 士 ZS ず 葬む 0 9 運2 偲り 手で 察え 0 感な 5 0 0 義智 0 義<sup>e</sup> 0 び 計り 色が 墓が L じ 松っ 土山 を た 更高 士儿 守る す τ 濃ま ^ た は żί 引 v のない 記さ 護 ۲۲ る 日で ţ 切ざ 0 V ごと夜 主ゅ を 四 て < 當等 腹ぎ B る、 75 念点 家が + 年ね 繁け 參<sup>集</sup> L 多さ 刻章 七 0 ّح る 義。 治けい た n み 込<sup>c</sup> 武 た。 人だれ "ح 義ぎ 大荒 烈力 を 運えたちゃう 0 が لح 土山 0 書出 す ま 墓が 乃の 聞。 の 震い 院な る 久ぎ n 木等 0 か Ų, を 0 彼》 た、我が を 前に家け とない。 3 守。 庭は 0 祈ら 0 n る を Z, 身 b 家か ع کے る 如き 見\* 墓が 対ななは 更 憲は 義 に養な < せ ぢ U 12 て 土山 る、 一 ۱۲ や、?s<sub>t</sub> 我か ł۲ あ 見》 0 は 武ド 身み 12 0 英為 n 株は Ż 12 北 が た 震な て る 0 切ち

刀り

悟さ 義等 泉な ば 0 を 岳な が 家公 ح Z) 寺じ 小な 12 L n b 砻" Ŕ は 2 25 生記 5 地ち 無な 能され v ぞ、 る 人と 用河沿 て 干さ 忠さ 容え ば の は 計り 義 載な か 広を な す L b ۲۲ V 0 義 下 大麓 堅な n て ば 書は な ま 土 女 V,\* 後。 院え 7 0 0 心炎 第の 活· 0) の た。 をごない きる 世上 き 庭は 女 真き ピー 大览 ٧٤ で r 見产 此。 忠さ B 義著 τ 義 Ø 可加加 士し 武等 通產 じ を b Ø 型な 土し せ ね 17 0 £, て 養した 名な 小飞 道な ば 屋\* な を 35 は **6**. 残さ を n 踏っ た、元素 覗ゃ ま ĄQ る ع 義智 < ね 語か 人的 士山 ば ح" り 合\* لح が な 0 اح 手で 5 談は を ち 互が ひ 話し 9 **V**Q た。 `ع E 間。 12 0 C 忠き

五

云い Z 0 12 機管 限が乃の は 1 6 木等 總さ 嫌ば 忽 ず 家け τ 他焦 我が 12 Z` ち 0 儘で 穏か は 0 小で 好す Вυ Z) る 同族 供。 Ł Z) 5 起ぎ ľ T. 嫌言 ら 人にん B は る Z と 云<sup>い</sup> 間ば 我な ઇ 家\*\* 儘で 0 L 内な تح ኢ が 食 太 事を 残ら あ n b 物。 が が 0 ず τ 17 嫌。無如 誰な 彼れ  $\alpha$ か 忐 上か て 0 は かっ 食 た 0 ^ "ح 9 御ご 3 膳だ 嫌言 奉貨 T 9 U 12 上点 ع 公言 此品 ま 申輩は す 0 ع 0 L 食、 た 云い 72 **L**5 物。 ^ げ X は は を 道だっ 5 何知 る 食 事に理り B て 太 多 は は 0 Z. な 食 能で な ٨ 0 4 b V 好さ Ø 供養 嫌言 郎き Ϋ́

る が 木\* 小\* 習い 3 n あ と、サリ 武士 た 故望 箸 空が 字じ で 無等 12 لح 0 日常常 北 0 12 を 原览 ع ٧٢ 無な 仲き 赤き た 一g 人り 取と 郎き は は 間だ 20だ 流。 8 は 十二点 如い 0 0 授。六 は 初告 لح 0 0 懇な 生なく 活っ τ 郎き لح 何か め 諸に か 歳む そ な の 通言 禮か 9 の 古な となり 不ふ 此。 7 0 春は 同な 學が r 七. 食 自じ の 食され 學# 歳い þ た L Ø 小学 素<sup>\*</sup> 選え 物的 由ら 教ける 5 た 3, Ø 法な 秋き 六 得礼 を 17 育v み 12 貧なん ح 服め 被び 冷ないはかま 馴生 守。 B 办 を を P 困る لح d' 本に る 干がか 諭: 5 木 拂た す n اك 12 で ユ Ļ る る 交き 少さ ^ 0 0 な 仕し あ タ τ 者の 女 +5 延べ Z L ね 立た 0 0 力% 7 郎き岡紫 で ば **p**; n T 馬き た た で B な あ な 十 か נע 家は 替か 0 0 5 જે. 不 6 る い、 大<sup>t</sup>s 日\*\* 師し 典な 6 タ 自じ て 醫り 肯智 ¥Z 0 Ġ 満え 每 て オ 将; ع 由いっ て も 日ち あ 島と Z) 足さ 1 n \_\_ が 田だ Ø あ 12 る な 辨え 9 v 0 松岩 一生なっ 反はん ዹ + 時も 衣い 當な た 0 古な Ø 日" 抗が 装さ 芝は 秀し **%** た は は び z を て 持。 赤が 12 嚴。 す +t. 珍さ た Ł 通言 B 羽信 就" L る 郎き 着<sup>e</sup> 0 b の < 能。 じ 同蓝 Ø 0 Þ せ τ V L τ 度ど τ ľ 折ぎ 主じ 6 日<sup>°</sup> 松き が < 壽な 檻が を ょ 物。 義誓 n 間が 四 な ケ 示は < 8 す で 子で 12 窪は 某ば 書は か 疎を す あ 膳だ る の 事に か 12 Ø 0 食り 72 素を 事な 者。 12 手で 6 は 0 0 た اخ 讀さ Z が 12 上品 111-4 な V あ そ 堪た ع 掛か 本は 47 τ

斯\*

5

す

3

と、 反流

物の

餘上

程は

0

儉な

約さ

から

4

る

ば

Z)

9

て

な

<

動き

作

を

活力

愛が

敏な

捷ば

lزک

す

る

0

た

爲で

رر

將 木 苦' 小<sup>を</sup> 吹ぶ 原览 利º 情や 笠が 困な É 3 家は無な 益な ٨Ł 5 樣な 難なん 原售 5 文 が 下" 通☆ L 言い 家は < は あ 7 < 駄だ 斯に 3 ^ 5 么 る 支援を て ば 稽は 事。 樣如 昨時 ح 夕**~** 古さ は 9 בעל 17 調で n Z) Z) た。 歩き 6 17 な 子し 易 ら 上\*\* ß か 易 行い で 十5 2 降。 12 無な 0 72 毎ぃ 郎き らうとする處へつか 日まりやう 女 7 9 翌; 得 ŹΣ 雪。 せ 頻点 日じ 意い 0 Ø 0 冗 **V**Q な 師Ĺ の \$ 中なか た 歳。 用岩 0 家か 5 で を 雪。 0 意い ^ 家さ 歸べ 땱을 通☆ が て 一尺餘 ŏ L 2 0 あ 冬。身 好。 歸か T 72 0 來き v る 25 た 下洲 た、 下げ の لح ż 6 を す 切寶 駄た と 出<sup>て</sup> 買か ۲" 駄だ 積な る 砂 5 下げ は Þ 0 極電 τ τ 駄粒 低了 た 5 め 來會 下差 を U 日 Ļ な ч た 蹴け 3 鼻は て 風か 疎を 0 飛さ n 緒を あ が 末き は ع ば は 7 0 ĸ. 45 母性 L 切會 12 あ ュ 即 例な 0 7 n ì 9 ~ 壽智 た、小を る 0 あ 子で 途。 如き 0 中さ < ع 笠が

エ、 居。 夫き た 通貨 0 衣き 0 裁と 服め は。 縫で 庭い 悉人 て て あ < 行\* 筒で る 0 た 袖を 樣等 冷な اكر て は ヹ はただり 反な の 物。 < 頭音 を 小飞 を 裁ら 袴は 紐以 τ で、こ、 て 作? 括 る n る、 0 r 流流 て 裾さ 鏑ª は を 馬め な 紐。 0 V て" 衣い Z) 裳さ 5 絞は る z) 仕し 5 ¢ 立类 5 考かっ 方常 案が ľC 杏 L L 7 た、 風ぎ 十": あ 變は

郎き

新ね

0

何在

頭點

12

載な

**〈** `

聖さ

人是

0

教と

を

究

め

γQ

ぞ

ڵ

折覧

柄が

下的

僕

**%** 

擔か

S

7

來會

た

水分

桶が

r

引

3

取と

b 7

<

無等

٧۶

0

頭を

か

6

3"

ぶ

9

ع

掛が

け

た。

33 由上 燒\* L 21 め 大ないとう ť 立た +" V 9 ļ 通言 郎きた 學" B 7 5 2 主は 時旨 ع **%** 0 の 後g n た あ 家か 諸とて 時も L 12 そ 禮な あ 持り そ る 0 τ \* 御ご 特を Ŕ 0 9 n 0 知し 用点 有いる た τ 事 12 12 は Z-職は ح 行い を 0 \* 實じっ τ 枚で 人v 勤ご 0 9 0 實是握實 居。 師し 12 例な め た が 72 を 17 飯し 辨え 語か る 長ちゃっ 取亡 趣は 當な あ ば B 9 府ふ 味み 乃つ τ は る。 か 0 彼れ 幾い た を 木質 握紧 6 百 ~ 13 持。 家け b K ち ど 0 飯点 な B 0 恐を 家は 体がれ < 等能 獨沒 12 來は 有い 関ぎ 得さ 梅が L 0 中き 職は 無な な で 干に か 人と <del>--</del> ۾ 12 故で ĥ 他然 0 頂っ 雪じっ ¥2 ま 12 笛っ た 木質 原が て は \* 事と 12 家け 因な を 餘。 入い 由: は れ、醬 は **%** 自じ 覺% b 0 有い 分が τ あ 類系 Ż 職と る 0 が 油学 ¥Q ع 0 亦装 +15 趣は 在 r 云い 家へ 相等 郎き 味 か 付っ لح 鷹ヶ は け 12 0 9

當る

た

7

薄す

ζ,

た

無等

ざ海

道等 7

L

1

0

御物

役をに

然質 故世履生 雪路 今公 物。 無等 0 中なか ٧۶ Ø **%** ~ 情な 引 4 を 馱龙 云い Щž 0 ኢ L 苦' 情 Þ τ 力任 5 云い 7 真。 せ 0 اك 72 0 武士 0 踏ぶ 土 を み 12 付っ 間。 為在 け v n た る 5 か 足包 71 履は 機等 嫌に 物の 0 と 體に 詮な 12 議 見 す Ż る た 暇望 25 突

を

L

た

٤

0

て

あ

る。

御ご

用も

聞き

御三

殿だ

詰っ

め

付ね

を

L

た。

面が 目。 受う ح H 11 施 は る 最かと 事と 12 B な 大次 0 切ざ 被整 事 τ な 仰違 些 な 候旨 0 役さ 故さ て 障したっ あ る、最っと 達な B な < B 數する 終は 名の 9 た の . کا 同等 陸が 役さ で Ø 同等 あ 役さ 2 12 た 列な カ; L 總さ な τ 者の 15 女 郎き で 0 甚な 指さ

<

圖っ

樣a 故で 東き n 状坊 城前 は ばいじゃ うつき 質じっ な 嘉が ^ 下" lζ נע 水な 掛か b 向か 大震 lt 毛紫 年是 せ 納站 7 利。 b 0 言だ は 称 n 様ま 季ª た 無 御ご 十二 は 事な ŦĹ 騙ち 郎き 誰だ が 走。 を あ 歳い 0 御" 外货 掛か る 0 そ 役含 6 時益 あ ١٢ 兰礼 る 12 0 付っ 女 L 時島 條 É 大览 た Ø v 響き 持智 ع 納\* B 掛だ 應ぎ 言え 0 9 決ける て 役な 坊 城 を書 御站 あ て富春参 役さ 5 前 利" 大赏 12 5 引音 Z) 甲" 納。 加品 と 云<sup>い</sup> 斐が 言だ 兩; 向か 守か 御三 の 元息 卿 動使 兩等 て、評議 **%** 周な 勅 囎 神御跡 三記 仰着 使し 付う 條る ع 乗り 大流 た L け 並。 納セ 結け せ τ 言え 果台 6 12

明常 命の 京売の 在され d, +5 か ¥ ぜ 番ばん -t." 乃の た 元 元 周 b 郎き ¥2 ß 期等 歸本木 を 0 **V**Q が **z**); n 願ね だ か; 國る 御ご 藩な 江龙 た 논 12 歸。 在さ S 沙 主は 結け 出て B 對な 戶٤ 國で 番ばん は 汰た 0 果な た 云い L を 代だ 0 歸。 不ぶ Z と 0  $\alpha$ 命の 命が 12 41 或ない 興其 苦に 居る だ 國で ぜ 12 江龙 け を 7 せ لح は. 6 接き 月岁 V 言と た は ね В 家が n L 0 老重役 重ち 事员 ば を 定ない 2 云い た た 役令 が な 云い た Ŋ 原党 0 或るなの 朦茫 5 12 の  $\alpha$ 因是 は て 歡き が 過す 贈っ **V**2 لح 安え は 13 あ 重っ 歸智 の ğ げ は 破世 就っ 政だ 9 間がだ 役令 な 國で 目め た n V 五 た 75 **%** 0 12 **ታ**፦ 12 0 τ 年ねん 江た 事じ 原党 6 な 5 意い が は 戸と 0 情や 想き 因な 讒え 見な 春はる 2 B 樣。 像さ 言げん 氣音 が 12 な 0 46 て 0 衝点 為な z あ Ø せ 17 0 無智 武士 n ri 突急 障。 説さ 0 2 6 ΛŁ +4 る。 τ が た ع n が 0 + て 正直 0 જ 百 あ τ あ 歳さ あ 云い は 五. 9 在ぎ る 0 2 或なれ 0 事じ Ŋ + τ 國で 時島 た 頭ご 事に 實じ 日ち 2 蟄さ は で Z 情な 12 7 の 0 居計 時 あ n 間、蓮 此。 あ 為ため は を カ; 0 0 + 0 る 12 命の 藩な 突ら た 少台 分光 慎な 歸。 ぜ 主し 如じ 女 < 判法 を 國で 右 ع

長府入

十岁

含\*

を

に

て、三

百

里,

の

12

着っ

v た

後き

女花

ّح

n

は

Ù

を

得な あ

ず

止\* も

は

功られ

ば

5

人人

前に

の

武

士儿

を

修智 も

B

72

例だし

澤を

द्रीप

る 7

命い

12

由上

9

7

道な

を

行》

<

は

出る

乃 と 云<sup>い</sup> 45 陣を駕が Z あ 郎き 無な જ 籠ご n る 此と ٨٤ ኢ 壽な 同語 12 اك 戦だ 0 子、無ない は じ 比台 時聲 度数 7 乘の 國で を 唯る Ł は 事と せ 2 Ø 十岁 國公 ٧۶ 々とし 郎을 ぢ る 世上 9 な n جُ へ 立<sup>た</sup> の 三 が、ち ば た いが Į۲ は あ 百 無な て承る、 5 夫れ 人だん 前で 人と **H**. 9 とは、 歸か て は + τ **ا**ر. B 里り 脚罩 n は 對は 心炎 絆に 子。 とは ば、 は + つ 何い あ 草ら 供貨 何な 歳む τ 日っしゅっ 徒と る 鞋ぢ で 12 云い 知ち 12 人だん 步牌 弘 足龙 9 府ギ 眞點 人だん 身科 5 せ な た 致な 同等 を い、真ない。 **V**Q 男だ ね 堅た 重ね 役さ ば 見じ \$ 時 は 留め 人と め な て、 + 高たか 7. 初。 ß は 歳い V 支に 藩は 幼さ 輪き ね 陣だ 12 郷に 少さ あ 子で 0 な

<u>\*</u>

團っ

て

駕か

12

せ

乘の

を

としゅっ

發さ

L 12

た

芽ぁ

出て

度た 籠ご

v

首と

途<sup>で</sup>

す

B

あ

る

랓

い、 永が

Ø

間だだ

毎い

月言

Ξ

度と

の

容え

な

b

랓

て

見き

送答

9

ζ

ح

ح

12

返冷ださ 郎第 は L 歸。 τ 國で 藩は 0 長な 御ご 主は 旅な を 沙。 始問 汰\* を」 め、 家\* 老等を る ع 役ぐ 共品 に、産業 家が 中す 12 0 家が 者の 財き を 17 暇覧 取と 3. を 乞 片な U 付っ 住す け み た 馴な 爾達 n 5 た L 邸党 τ を \$

石に主は出て 利" 治り あ Į۲ 由為 林北 第にと 十岁 詣す る 內 代於 τ 繰り تح 2 從。郎まて 謹 藏る々く 唯智 n 深か 0 0 ح h 助すの کے は 世ばか 七岁が 人是 く + 前章 7 秀で 刃に 岡を 父ふ 墓は 寺也 n は 人に 御物 元とた 性や 内なに 荻は 島と子しに ^ 3 **%** 暇な 立龙 多 春ぬ八十の 旨なっ 0 野の 此。 麻き 劒は 櫻 乞ご世ば 0 布ギ +2 墓は で 9 £ 0 眼は 光為 は τ 信息右。か 7 S 統言 間を の 漸さ 當な 泉なん 乞 申點 廣な 6 士し 衞 て اك B 泉な 座ぎ 門を 段だん 5 岳なひ し 中な あ 邸党 次。 世に岳だ 41 唉a 寺じ 申を 上 刃に 41 で **%** 0 る 眼点 寺じ げ 綱言 袖り 4 の Z 0 杉き 腹片 倉台 12 橋に拂き 花に を 初を 門影 5 ね 元 8 金かれ 野の を を 十岁 切。 傳知 劒次 告っ め を ぞ ば 2 を 持 7 始告 潜 な n. 助は信な 手た げた 平分 ~ 2 , B 5 **%** 刃に 士し 奉 武 向也 9 あ 次<sup>じ</sup> た た 別な 次章 面览 鍛览 次章 b . < 土し Ø 0 序分 門是 更高 0 無な n る。 房さ 面〈 錬カが た ぢ 靈》 ٨٤ 17 12 0 法は ぢ 釼に言む 然が 魂 武ぶ 墳な Þ 四 刳 號がや 信に田だ 土山 墓。當等 武 北 + を 壽な 25 同語 澤記 寺じ 七 守。 子飞 の 多蓝 刃に Ľ 士し 右 一ヶ衛 義等 **も**三 < は る 山沙 義等 主は 々く門え 士しや た あ 金乳仁に土し る 家\* の 5 人に る 刃に 銀乳劒にの ار 四 御ご 墓潭 信は中なか 常さ 12 0 0 説さ は + 代货 菩萨 地\* 色を子で 入い 士し 明。掛於 な 提紧 七 用。年と **%** L 劒に 12 づ 供品 4 寺で 人は < 義<sup>y</sup> 易 0 5 信と で 齢し た。 御智 長 ま 駕か 土し な 殊と 士し 9 は 府 墓は 7 ゔ 籠で 更多 次記 v 各 毛 江龙 を + l۲ 25

τ

義等

を

枉"

げ

¥٦

Ì,

<

參え <

治い

L τ

τ

置\*

け

此で

0

人と

で

あ

Z)

恒;

産さ

な

恒ら τ

心是

を

有的

つ者の

は、

只た

ご海

Ìζ

於。 L 1

見み

る、 武<sup>ょ</sup>

北

は

12

金が 72

由t は

τ

士しげ

12

た

入り

用き

部。

L

居る

る 12

لح

を

7

大た

義智 ば

を ず

貫 復さ

い

0

投゛ 用装

命な 向量

金が

大流有等

分が浪気

出た人だ

L

T

居。

生

活し

0

雑ぎ

は

12

及普

讎い

0

進力

備"

出だ云い

を

同等

志し

が

年点

木 2

立た 覺が あ 太 + t る 悟さ る 9 無等 郎き τ が Ϋ́ε で だ н Н° は 居る あ け は ح 数が た。 2 を 十 0 l۲ た \_\_ 歳。 旅』 由上 z 日だち の 行が 心炎 つ 5 路ち 12 τ す لح ۲۷ 由上 餘上 参り n Ļ 幾い 9 計は ば 46 ζ 17 費で 日ち لح 費で 無實 用場 費が 義 が  $V_{\epsilon}$ す 9 士儿 0 だ 嵩さ τ の 教ける け B U 基は 育い 0 質ら 12 12 金點 素を は 容ん 利<sup>9</sup> 子す を Ø 受けい は は、し 益さ 旨な 緩る L 宿岭 L た لح 41 な 泊货 す 東等十点 v Z る 海が即き 十点道等の の 他た 郎 を 道弩 で で 大龍 程に 12 あ 優な 阪。は は

約。相等

應が

~

す

る せ

豫上 γQ

算記 樣為 لح

z);

12

6

5

0

上電 イィ

無智

Ø

足も

12

堪た

を 管は は γQ 道等 中等 て あ る Ż) 6 緩る 41 لح 歩ぬ み を 運ぎ ぶ、そ n 17 無智

日中

人r は 强等 健な な 生。 M 7

入

٤ 迁在 條系 取と 約さ H B を 想が な 問と 故。頭っ 攻ば  $\mathbb{F}_{\epsilon}$ 像や 初時 と 廻 a る 0) 3 古。 旅な だ 71 U 0 め 6 9 軍略、 戦場も 少さ 無な τ n b た **b**; + 12 +15 當な  $V_{s}$ 7 は L る H 勝江 7 Ø Þ 過す 從差 郎等 の 将。 時じ 十5 返沧 來意 敗龍 郎等 旅院 道答 易 0 ğ 9 城等 答ぶ 含" 事と τ 家は 中等 異な Ø Ø は た 6 ž 址Ĺ  $\equiv$ 費で 0 B 太 17 教は光数 ナ 時島 由上 訓紅景電 又靠 里り 用等 物の 百 旅た < لح 語が は 里り は 十 は 9 な 7 ŀ 穏だ بخ 倍ば子で τ な 英な 易 H 0 る 雄。 額が供る 更さ る を 小を 五 道等 か Z) べ ζ" 手で 豪が \* 17 12 田だ 里, 程に 0 1 H 要な 足も る Z 教は ક 7; 原は傑は 7 と 主は 大龍 訓》 事な 取也 烈な 然が す を の ^ 誤なの Z を る 標分 津っ 柄だ る 土山 無な B 72 呼上 步性 を 義<sup>o</sup> 徒と 理的 進ゆ 如さ 人Ł かっ 6 1 掛? 人だの h 5 を 吹ぶ < 步性 で لح Ł ぢ で 乃\*\* 品な 進さ 4 話は 足をで あ す 云い 9 12 ]]]<sup>'n</sup>; す、 少<sup>t</sup> め 込で T 縁え 12 行ゆ る る S あ 公礼 る、 女 聞智 み は 故で 堪た ζ. る Z) 0 無智 時景 は 北等 て で L あ 女 Z) ~ の 普ふ  $V_{\varsigma}$ 條な ح 十岁 + せ 17 0 る る 7 いか 郎き Ø は 廻舞 早景 地ち 通言 る ri あ n 返え H は . ک b 雲え を け る ٤ は 過す + 答ぶ 前へ 道な 0 能で 0 づ Z) \_ 圖づ 何ど は 事じ 0 4 b \ ら z 豫上 厭い 蹟さ 行い 17 5 る n 日 る 0 と、かなら 豐は 定で 程な 當を 思想 だ は 太 9 0 た 贩 苦' ~ E لح る بخر 太な け 旅な 閣はず + L 時 è な な は 載か Ł 優な  $\mathcal{H}$ y < 北き歩き な は は

裡リ と 我れ 御ご 72 て 等。 此。 御ご 忘れ 過す 門。道答 あ 所出 武ぶ 前が者に n ž 0 0 る 1.1 る 中ま 17 カ; 72 た、京でやっ 額か 忠き 第 な 12 ح\* 12 義等 ع 女 生 都色 V を 3 n 12 天だ τ 12 て 萬乘 盡っ 事。 Z) た 容な 足も は 0 n を 拜ば 運え 見な 時 ど、 運 L 0 0 物ざ 萬ぱん るっ Η̈́ 大器 ぶ τ す 小学 命い 淚紫 の 君業 成ない 名は る を 御み 所に 17 な が を 處と 他先 捧? 惠さ 祈s 33 在い ^ が な げ み ら 6 0 は 澤で 6 Z 12 せ た 伴覧 山荒 12 皇運回復 主し 漏。 6 後ち **V**Q は あ 家が る n ず、 第に る、然が る、昔下 滲み 12 1 46 御ご 所覧 l 奉告 は を 12 清i 公言 L な 祈る 野ば は 水☆ 申を な。 V 9 の 禁え Þ タたてま 故な 住ぎ 裡リ 金え 人だ 上\* 郷き 9 御で 閣な げ を 高な た 所に寺じ る 心か Þ は 川章 を β 此。 る 彦な 拜な H.A. 九、 0) ま 間は 9 \ 女 御二 郎き ٤ せ 有る b B 門記 **%** た 6 は 皇; ぢ 京 H o 觸ふ 思な Þ 都ら 野の n

雄等 だ す 0 優な 豪が 室% 2 る 5 傑けっ 約 d か L 12 夜ゃ 0 6 事じ T 由 E 具ぐ 雑ぎ 京等 蹟さ 0 用き B 都也 7 好上 を 0 語か 長が V D 着っ 9 旅 物。 1 無む 0 z る v 費で 形は 望の た 0 Ø 用き 0 \$ は 利り そ 迷沈 は **\$**2 华龙 成な 益さ 四 惑さ 減ば 月 を る 致な 0 興る l۲ す 飯さ 初じ L < ^ た、 時じ め 72 安かん ع で 12 價が 江土 間かん 由上 12 物。 戸ど 致な 9 0 2 を 損な T n L 償 失ら 發質 < 12 足を 9 は 味 n ع L た。 無な 噌を τ ٧٢ 掛な 计是 Įζ 合き か 7 戦だ ኢ B 術 0 あ + を て n 講か あ ば 四 る + H 分 目の 英な

Z は **小**在 彈<sup>た</sup> 7 見み 神な 九\*英な 太な 0 L せ 様。私し ع τ 雄っ 圏か た 0 豪が 殿だん 心に主は 3 17 L 御二 下办 家か τ 傑ける 5 は. な 接到 敵さ が 斯か L 0 を 助じ 大な 斯。 Œ τ 忠さ 打, 豐き 義等 が 業に 0 بخ £ ち を Þ 0 太な 0 0 誠是 大な 圏が 9 成如 真 5 業点 ع اك を 71 Z 0 12 集され 箭や 由上 5 偉。 何智 る、 ع 業は屋や لح 9 12 事。 た 由上を V を ዹ τ لح 語が , נע 0 成な 思賞 り、豊き 敵な τ あ 太 す 念是 成☎ Ł る 12, 、只誠な 射い 太た 0 2 私なな 外集た 閣な 同ら た あ 何是 主版 ع 0 そ 0 જ 命の 思言 人に ح 9 字じ τ な 12 太 物ざ ^ ぢ 戦が 由上 豊き は S 豐。 な 太な 9 Þ 5 τ 豐等 公う 閉な と v 評さ 同。 Ţ 太な 幕ば 閣な 私 ٤ そ 下\* し τ 贩 の Ø 行\* 12 な 敵な る 戦な の

v

42

事じ

な

は

皆

71

只たは

敵さ

饣

爭<sup>a</sup> み

誠。

を

何ど

5

毛等 像き 12 に 利り لح 大流着。 は 大蓝御艺 阪か 家け 人。  $\mathbf{V}$ Ø 石い代話 た は 藏ら 良力 々く只た 銃さ 謹 1 屋。 雄を Ø 敷き 始世 御亡 前だ ĸ 陵り で 橋は r め 聞音 案が 0 次記 邊貨 内ない 遺ぬ < 12 L 物がは 彼れ 京等 藏台 を は 埋る條を十 都色 御流歲品 敷は 17 め た 城と 0 ž 泊に噴き 小な 墓『 の Ø 3 بح 上;^ 次言 V 伏さ を 21 胸影 見み 有いる 北莞 ١Z 野の か す 父さ 5 る 天だの 船が瑞さ 落ち 満た 宮、序で 光衫 着っ 12 訓》 乗の院気 を そ つ 12 7 n 四 翌さ 大麓 + 日号 Z) は 阪熱 6 七 み 祇\*義\* 込さ 大蓝 0 八紫 園光 士し 阪か h 城空 だ 軒だ の 0 社》 木 を

乃

手で繁け 韓滑り 17 る 外を 間が 府い 人と 浦る 來會 取と 古に B た る اكر は 長ちゃっ 樣多 主は 見み か な 0 真き لح 家が 府东 < ار 城さ 浮っ 浦さ Ϋ́ 思な 0 退た 津っ B 3 城岩 Øĺ い 南紫 治ざ 12 見" لح 7 魏等 彼れ 無誓 居る 々し Ø 三 丁克 後ヵ ٨٤ る、三 لح 3 12 瀬だ 見み は **维** 建た 津、平、企 7 W 子飞 百 Ż を 供ぎるごろ る 里り # る 距え 今 津っ **%**; の せ 7 満ち 道營 Ø b 17 來智 72 干" 脈 兩急 B 程い 72 n 島は 無むを 所覧 7 0 12 限け IZ 島よ 踏ぶ 圣 あ ح 干v ぢ 見か る 0 み 1 砂。 珠紫 感かん 破ぶ 返☆ 圣 Ŕ 満な 當な 神だ 惬!! 0 る 白岩 功。 て、 今<sup>い</sup> と、質はな 珠な 座さ 12 皇から 波茨 r 0 打。 皇智 静っ 置验 日恋 后等 72 اک

ילל

せ

6

n

た

其る

ffi "

 $\equiv$ 

韓な

征が

伐ぎ

Ø

砌等等 た。

爲な 御ご

居章

12

z

¥

b

n

12

n

72

0

7

あ

0

主と

君の

Ø

在ま 満さ

御站 0 **%** 

城と

Ø)

す

lζ

若か

葉ば

蒸い

す

<

島と如と

聞

Ċ

72

干也

75

着っ v た は 四 月 + \_ H 0 午で 時る 7 あ 0 た。

手では 聖さ 船岩 徳を Ϋ́ 17 乗の 大た は 子し 0 唯る て、 を 4 佐ª り、 茶\*\* し 川道 τ にに 日季 間智 川電 \* ت た ^ 登は 生炎 解と き、東を 魂な 9 τ 住ま 風かせ は 古も 東き 12 0 帆性 照さ 御み 公う 社 を 墨ぁ の 高か 軍の げ 津っ T 海坎 を 路っ 評さ 天だ 恙く長府城外外外 滿え す 斯加 宫; ζ, 天江 王多 L Ċ 寺じ 毛等 12 利り 計ら 堀ぽ 家が て ۲۲ O) /

入 長 Ł 功'、 皇。 し 供员 憶ぎ や、 夏<sup>t</sup>っ ج خ ま τ を て \*; B V 子で づ b L 后蒙 善よ 居。 0 5 9 اك は **Y**Q 17 行社 同等 τ 歌え ると 71 か **X** 7 な 滿智 主版 B 厨麵 が 來會 B と 0 神か ۳ n 珠紫 義 ナばば 無智 を そ た 由物 記と た Ø ج 0 て Ϋ́ 開設 下し縁が ح し 郎き凉さ 小学 島と b 弟给 あ 僕~ が た 度と < 15 な 女 風か は Ŧ'n る 尊なか 聞® 行え 休 Ø あ b 例なが L 珠紫 宗を Z) 厨タ 12 息を 氏言 る v け な 吹ふ 71 0 5 易 は 三类 追ぎ L Ø た n か 由上 < 島と 城湾下 懐紙紙 鄉 舟台 τ. た 事を ے B 0 ح لح 話 自〈 יל 17 は あ τ h 父き v 人り 命が 17 b は、今日 せ 容も 樣。 る 設と 多 太 髪が う 子ば 0 用も じ 易。 に承っている は 内が £ b 用岩 ġ Ł 意い τ ۲۲ 明" 此で لح 海流 濱貫 \_r 結ね 意い 鄎釒 忘す L 處 繁け 隨る ኢ を τ 邊~ は 0 た。足を た n 页 2 身み 持的 宫类 2 اک — გ る 事な た Ø 定数 利が 仕じ 通点 せ 9 12 事是 彼ぁ 名い て 度な 藏を 算氏なかっち な τ 3 25 "ح 所让 0 と + £ 來會 の 翠。御 0 無空 9 3 す 郎また 付っ 説さ τ Ø **z;** \* Żì 9 府本 歌的 る。は身郎の 物為 v 明が 居ゐ 女 神に中る 9 身本 功皇 7 た ъ る す 古ic た 17 あ 幕を終れ 筈が る のふたっ 廻ば 9 は を 9 ぢ な 后氨 2 礼がみ Р \_`к b た 張ばて 無智 の ع 0 後。 称は Z 5 人。珠紫 御。 な 無智 事を 江龙 n L 0 は の 偉る ٨Ł 12 **%** 宫袋 光常 た 戸と 業が飾る は 他と 終す ያን 3 は જે ح と **5**. 鼠る 手で 5 5 神岩 そ 記書 守むぢ

將

奇<sup>®</sup> **%** 12 7 着っ 人と塵な 3 此。 十点真 取ら代数 あ 此た B v 郎。 ٧Ł 以" Ø て な 召覧 7 上紫 方の 江木 た 決け ح` ٤ b 抱む v 重がぬき 此c 月ピ 0 心儿 0 1 役令 季\*定。 壓っ を اك B 0 0 を 左。 上之 府杰 知し 迫ば 漏。 總さ لح 様き 郎き 7 る r 6 τ の B لح 間だ 事と 加益 L 0 17 L 心炎 國を府事 3; な 用も اكر 奸な ^ 何ど 5 0 意い 得之 臣と < 0 71 能で 様いなくわん 直だ 共貨 旨はは 9 は を る n 屋\* 事じ 整 毒さ を る が 17 る 時急 實じっ 宜が 届き敷い 係い  $\hat{\ }$ て 交が 屋や *j*; は L ~ H V 死し あ 3 敷し 出て無な 渉ま Z) 回ぐ 城さ を た を る が 5 b V 君ん 5 下が 當を 賭と 下 あ す Z) ع 時じ 5 L 命が な ^ 9 る を 人い た 云い る 0 τ 12 2 奉 5 於が べ 制な L か 9 4 江本 じ 定義 づ 身に 5 7 72 戸と 筈 B 0 7 لح Z) は 定さ 城舎 潔けっ 歸 で て す 下 あ 府ぶ 白で國で る な בע<u>ל</u> 考が 時智 る Ø を は V 0 者。旅は 示は 家\* が 0 L ^ 内で 十二 歸。館を る 17 2 た 十岁 國を小で **%** 郎 事な 5 \_\_\_ 重 同学が 郎き す 串に لح B n 屋\* 役さ 外を 0 12 あ ば 決け 向が濱笠 は 0)

手。

0

意い

Z

新と宿ぎ

地ち ね 君》 术。 命が 素な 綿な 12 0 が。 由上 紋え 懐き 0 服さ الآتم 7 21 歸。 抱だ 小飞 國で 倉台 v は τ 袴は 居る L 12 た 萬ん 計は從れ 事じ は 來き 同智 0 用場 0 勤ご 意い 紋に 成な 務め 服さ 振ず る 真: 人。 を 12 待。 B 0 9 B V 7 留は 7 聊。俯 +5 仰雾 郎等 天 $\lambda$ は 服る 最ご 地で を 12. Z) 恥は Įζ づ る る る £

水で

じ魂の 字\*\* 田\*\* 故で 子し を は 0 障さ 此。 ٤ Z し 沙 中なか 12 初に B 0 0 72 3 汰た "海 は 上之 全だ 家\^ な 0 十二 な 7 土し 役さ < 毒瓷 部等 菅が 郎等 て Z) 0 儀智 終す 計は を 當た 野の 5 は 0 借か 重役 中族 を h を 時じ 清だ た は名言ない 0 仰答 だ 回め - 6 右 由る 1 武等 衞 せ 受, 5 12 71 t 土し付っ す け 門影 屋\* 半点 暫は لح け 12 72 の 0 敷は 年なん 時? は 5 於ぎ 家℃ 0 み 餘ま 0 0 間かながったと 乃の 7 を で を b n B は、 木 る 残さ 借か 下げ あ z 聊 李寶 模® <u>し</u> 渡た b 暮、 串に 9 十二 樣智 た。 τ , נל z b 屋\* 家できた 移さ 郎き B 覺が 取台 12 L 殿さ つ た、 菅が 悟さ 無な 持ら た 逗ś < て か す ч **%**; 留り 外点 あ る 費。 Z. 9 L 處 る た 0 野の کم n τ ઢ が、十ぱ と、 次<sup>し</sup> 土と 後、字中のたるだななか は 0 て あ 地ち ઢ **p**; B 第点 郎 つ لح 嫌炎 女 老等 τ Į۲ 移る 0 2 ř 評判 誠な 歸寶 女誓 あ 屋\* Ø 2 河流 忠き τ 國る を 敷は 9 を 2; L 居る 動ご r た 村智 認な 高たか 下氣 何能 た た め か めら 5 < 35 Ź, た 2 **ታ**ኑ な 何华 6 今ん 者の 6 L n K る 十岁 度と Ø C 女 郎;養; 0 は

屋\*

て

夫ま 一と敷し 人は す る る 家\* 十点 婦。 物の 入は z 原是 0 貧な な 郎き そ は て ^ ļ 體だ 0 苦' 給ま 着智 は 物。 は 0 b 12 栗は は 物。町等 時g 度ど な 21 は 匮色 路に 5 B を Z) Ø L を V <u>س</u>٢٠ **V**Q 出\*: 作? 6 困な 泣g 殿 v 9 9 言る 旅 白岩 苦' た 生的 る か L જ 6 計し 木。 0 を 能で 館で 7 用数 極で 状され 云ぃ 給ま ક か 居る 綿ぬ を 寒がん Z 5 を は る L 7 **\$**2 て 9 は 然が 買か 聞會 る だ 借り τ B જ 72 住ま 收费 け 居る 無智 足龙 2 < 事な L 袴は 人と 袋" τ だ が 入り 0 居る た 弟祭妹 儉な 處 を は 來會 ઇ な だ Įζ 涙なた 移る 放は 穿は τ ν, け 約 急 手で 7 9 z) が は V て、ニ 人》 す 72 ¥٦ グ 溢ぶ < は、 17 歸。 事を 御。 か 6 る Ł \_\_ n 家が 5 手で ታኔ 度と は 殿な る 國を 郡は 表表 て「寒ぶ 許と 艾 程と 0 な の 生だ 高な で 命は V 務さ は て 染(鼠・ v 負輩 不ふ 計は は 轉え か; め あ ع 如に 八 宅 下岩 る が け る。 云い る 時g 色流 意い 支き 十 を る Ø 7 石で L 國。 9 0 は ^ そっ な が 如さ B 難が た 格で 雑ぎ 交っ 事さ 嫌 別る 4 ね 際で る < 用き が 7 砂 2 S 然よ 支し Ŕ 7 な あ は 7 の ĭč 給き 8 立。 あ る B 何是 v 派出十二 家公 綿な 3 ゆ る B 郎され

71

L

か

0

居

मि 我な 餘いあ此で 村もの n Z ዾ 司也 庭ic 0 無智 لح ~ す 知し 朝 b か 間が 人とナビ 野の b 市し 書が 6 12 33 Þ は 菅が 郎き 寒。 Ø 据す 夏智 あ 無 は 0 È 冬富 人と 野の 道ェ は 家☆ 重 醫い 寒. 克 v の る 心影 生色 多九 隣り た の が を ع Ø L v 如" 家さ 計し 借か 被ぎ 記。 家が 差ª 2)3 た 3 章や 5 ع 仰片 何\* 向监 12 7 別る ^ 9 1 輔が 移さ 母はの T 語か 住す B な 17 0 ガ 事を 云い < 家\c 0 居。 な 0 h ラ 2 る。 手で 母に 7 ~ 7 五い 0 42 た 0 太 搗っ 助李 助等 無む 頃る を 居る 者。 時 ح ば ۲, 頓治 聞き け 無等 た 33 過ま け 1 は 着さ 12 を 乃。 ٧Ł 森员 あ を Z 12 v 72 脇き の は L + L 7 木 3 n 内ま 必智 な ኔ あ 家け 事と h 氏し ば 十 5 になる 4 何い 十岁 9 0) あ 0 か と で な 如心 娘裝 起を た 貧な 9 時っ 郎多 ø٤ 窮性が É Z) て 何か + ま 7 は 忽 6 ارح Ξ 掛前 B 大き る せ £ h. ع 素な 涕は 将さ 困な け 5 v 3 足も 苦' 子で 其を 淚粒 呼上 ね 5 た Ł ľ たいまままれ —გ 召さ 3; を 掛か 0) を 5 X 人, 極是 物。 啜さ 三き 付? 目め τ 經^ け 支に 7 は 9 四上 Ł = 25 け 12 覺な 歸か 胸記 7 歲っ 7 來會 年為 達な 米表 v 諄。 女 72 L 在い 年亡 て 0 を 9 0 痛なた 買か 月音 5 長えゃく す z) な b 日で لح 想 0 め 何ど 薄す め لح U L た 母は 方き 峰盆 25 衣等 不 ス۲ 像き \* 9 子で 心 の n す 送ぎ + 母告 か 7 な 刀站 乳\* な 思答 ع 在い 25 歲品 る 9 自じ b 房ざ 12 た 河岸 Ci 云り そ \* 0

通っ

て

あ

9

な。

乃

ያን

離

n

る

0

を

待\*

9

T

脊\*

71

負差

太

書な

子で

25

臺ば

所蒙

0

用き

12

か

1

る

٤

水

を

汲、

み

米な

を

洗き

内な 無智 を જ ٧٤ ٧۶ は Þ 小飞 5 ţ 前門 使な 5 12 ţ 35 正。 v 思。 無な 坐ぎ لح አ 5 す Ł が、 τ 出い る 困な で る、 濤な 楊き 枝じ 此。 子で を 0 は 削っ上き あ る 12 る 傾けん 日 v ح 約さ ع 十岁 は 郎皇 0 知し 仕し の 樣紮 6 不ぶ ず、ぉ જ 在が 無な を 蠟ぶ 圖はか V

燭~

のら

しもなななな

の

手でう

て

は

か

他然

樣。

0

Ŕ

12

去

9

7

無智

٧٤

を

呼上

h

だ。

枝じ 0 0 Z W 手で を 主は 0 其な ~ 削っ時じ 婦ゞ 日で 樣如 b 為在 中等 لح 0 る 12 M 3 者。 以小 小飞 女 る 下" n B τ 使がい で 炊ま る Ø 家が あ 71 L 事じ **%**: 家か n 計は T B 0 例な ば 中き 0 困な 多 手で 蠟き 7 苦る て る 貧な 傳記 あ 燭で は L B は N ِ عر O) Ë み ど V を 主に 心是 を 女 ኒ 1 す 人だん を 良き な 6 る。 を 作? ΛŁ 0 中な る 0 12 な 迫ぎ 心是 内ない B 告っ z); 9 T: T ٤ 職 0 げ L を 郎き છે る 來' 7 あ L 0 は る 家か る τ は 相引 次し 族で ゖ゙ 生 好る 談だ 第点 0 計し n 女 12 12 者。 بح 0 乗の交習 **V**Q 夫れ が 補た Ţ 際な 0 手で は 足し で 吳〈 は 助学多蓝 12 あ n 增。 け < し ¥2 0 急 8 0 壽る た た τ 場ば す B 子で 來' 合な る 0 B る が ř 主は 人に 楊梦 家が は

Ü 物。思想 恥告 B 叱ょ 任し 戸と嬉っ 卸ぎを 書なる 無智 書なに 太 \$ 3 被音 Ŕ 子で ٧Ł 米な 5 方数 子飞 8 風き L せ 5 は Ŕ は の は 3 は な 5 0 鹽は 粉で る る 日で 同等 家い あ "ح + Z) 12 3 = 事を ع 事な 致% Ł 0 前さ 意い の る 至 5 0 誰た 思。 易 3 暮、 餅な L 遺り 挽で 繰り < ⊉ 無等 能で 御芒 5 S n n 7 ^ 位言 ٤ せ 人。 B 文 É Ŋ る 當な た 12 心湯 を、これ す、尤 双、家、 Ø 瘦\* 云い 3 0 地で は B 5 Þ を る せ 致な n 0 人に か Ė な τ b 5 ば 待輩 筆。 L ⊈ 大ない 12 لح 氣® 夫れ n ま す は £ 9 事じ 相等 父き な 云い て す な 7 12 る B 母ば 早場 樣。 適當 私む 母か 談答 b る そ な 9 樣。 か τ る b 5 n 相な の 女  $\sim$  . ッ 力物 手で ع 手で ば せ は 5 此で £ Ł Di 町業 許 始世 <u>~</u>دٍ 身み 12 ¥2 内な 鹽は Ø B 人》 41 0 B す 煎だ 女 知し を め \$ V 恁ん 東か 見み な 12 大览 る 前气 餅ん n た 1 事だ 御ご 樣好 اك 子し 町業 3 は ځ **V**Q る 0 man 卷 書く 事と 屋\* 0) اک n で 何恕 致知 0 が 菓が 勞。 父も 見み # あ ع 5 l 子し 樣。 御ご ځ τ 難か せ は å. 0 屋\* 掛か 聞® 思蒙 家か を は ね た。 9 中き た。 け か 作? た。 Ŋ £ 引 吏 せ ぢ 前に ^ 0 知し せ 5 7 方常 Ŕ ねゃ 合る n n 町装 12 私な 7 Ŋ 7 0 參 葉。枚: જ ઢ は 子し 深か 0 Z 家へ 屋\* 着\* 傳記 Ž < 0

つ 増<sup>ၗ</sup>

Z

る。

33

樣。奧袋

申點

た

乃

5

け せ

の 極~ 憚が いっぱい 壽な B 子で 手で 沸を 5 子で 壽な 内な 湯ゆ は づ な 0 子飞 12 菓な 見が か r **%** は £ 50 子し b 吞の 込さ 念な頼な 屋\* 作? 私る 잧 を h み の 5 す だ 押站 申。 俠は せ Þ 殿は 7. l す 氣げ 5 樣。 5 ぞ、主ゅ け τ を繋ぎ n な 0 あ 頼たの 御ご る 事を 0 h 人にん んで、そ Þ は 厚ら τ だ。 12 葉ゎ 致如 思如 東的 2 八子、長 府 L を 子し ^ 。 の 日º 女 受う 屋\* 打⁵ け せ Ø ち か Ø ÞŹ 主る た 開ぁ 5 名が 大灌 多 人じ け 内職 物ざ 船な Ġ 0 ¥Ω 内證、誰 12 12 て 義等 乘の "ح 12 氣® L 手で τ 0 3. 12 を な 富さ £ ġ 樣。 付っ 目め 氣® ま h ~ け 71 7 す、そ だ B た、 為四 掛" 者の 御ご 無電 け 2 Ø て 内な ٧٢ ま n 御ご あ 分だ の 仕<sup>レ</sup> す。 吏 家か 9 12 せ、 中き た。 願な 奥\* 事と の U

n 子し る 此<sup>™</sup> 屋\* ^ Ø 行ら ± Ł τ 地\* Z 12 の 話 は 定意 を め す ると、何に τ 珍さ ら か; L 乃<sup>s</sup> か B の 5 と 云<sup>い</sup> 奥 様ん ኢ ち 江<sup>た</sup> 戶 仕し B 込み Ø B B 煎な な < 餅な 引 を 3 作?

天

將

筆

蹟

開路 無智 יע た 人。 n 米な は 72 r 書に搗っ 米な 物。 < を 搗っ Ø 中なか 上之 < 12 12 12 注ぎ は \$ **%** 何 n 5 を 挽ぃ た か **〈** 片龙 す 手で 12 る ع Į۲ Þ 日? 足も Þ ĸ を 稻品 手で 挽び が 連続で を Š 働たち な **%** に括 , CC 5 せ る 6 手で ば n 12 Z) 7 書旨 あ 6 りがに τ 眼が 足 v は た。 前二 な 12 か

٤ 鹽点 煎な 餅な لح の 材が 料均 Z な る の て

砧点 珍? 老輩 ら 朝智 L 夙に < < 起\* な É V 爾音 τ 5 米な を 搗っ L τ < 搗っ V 冬は た Ø 米は夜は を 長な 午<sup>™</sup> 頃<sup>で</sup> 後<sup>™</sup> カ あ る。 頃を ン まて テ ラ lζ を 挽ぃ 點言 L τ 7 了皇 グ ふ、こ イ ガ ラ の 粉でに 掛な **ታ**፡ る Þ **%** の

7

も

75

بح

0 は

軍ご

物。

語な

主語

لح

L

7

吳č

氏し

**5**5

< 米な

讀上

n

12

時旨

B

あ

0

た

無罪 孫記

75

V

た

Ø

粉° ま

で

子で

鹽はは

煎。三

餅で國行

と。志し 砧。

平分

記

な

卷 大な

لح

z

は 12

人と氏し

和"書品

漢な物。

た 讃ね 豹; く 學" lζ て は つ 岐。 叉點 右 な 者は此で 自也 あ た 八品な 光於 衞 る、 こ 9 は Ø 分ぎ 緣之元 % 門。た 7 な . 5 中等 0 卷 組な世上 z が 折智 0 店費 0 S 0 ځ 正美 萬は朝る 頃る 放け 死し カュ ナじて 薬 は 端左臣名 甲" h 5 直ぎ 即き製む 子し 米な 0 長 斐の て 毛等 謹え Ø 造ぎ た は 0 儀"府公守な 嚴は評さ 後さ 利り L 夜上 粉で 式』の 元 家け な 判法 21 な 12 0 を 運力 同ぎ ح Ø 人改 3; P 練な 家は朝る 家か 高な n は 5 た کم ع 臣と 臣を な < 12 富富 0 萬たの 12 で 披む な 子飞 V V 8 専っぱ 有肾 就っ 石で末端 ٨ る 露っ 子で挽び 0 v Ō 子し 人v 5 B 職は 御ご 手で 供说 L 7 織は健な 小<sup>を</sup> 25: 故で 家か τ 12  $\mathcal{O}_{\tau}$ 小を 嗣し之の 笠が 無な 實じっ 中等 廣な 由上 掌 K E と多助は 原は z Z) < 12 9 流。心。 原質 城さ 後的 L 9 人と τ بح 得九 流ッ ٦. た 0 下於 12 は 町ま 12 養物出的 諸とた \* か 多篇 ~ 0 伸品 心た。子に 雲で 禮な 人な 5 け 賣す 東か L 守のかか 得<sup>え</sup> に 十二式 ま は n 捌品 子し τ ど、 72 行の元と 郎まど な 屋\* 中が v 者。か 師し 承なか 0 季ª S た。 ^ 有い 十点 が が 範は 小き n 賣 5 要い る 清i 職に 自し L 郎き 6 正a る 故でて 然だ ح 末ま 3 n 館え Z` ع 藩は る、 英。 實に居る 15 h 8 順は n 12 主は は た B 卷" 12 な 毛 ح 中なか بخ 子し <...< 23 川が高た は 0 利り 0

健な ß 山拿 12 る בעל る 0 十二 郎 τ 平心之。 n 染が Ø 9 勝か 無な 告っ て 郎き 居る اكر 生だ 助は る 0 7 た 手で 有為 人 げ 外点 油咖 健な は た ず 上办 そ が 0 は b 何ど 謹に 45 之の あ 急急 斷だ 御で n 下に 合語 5 L ļ 郎き る 殿に助は h 水. 0 7 3 12 < せ **%** 女 **%** て 思数 な ~ 萬ばん B 存え ょ ^ 12 詰っ 清點 旨な 急意 太 役さ v ぜ 5 事じ あ 物。 を 17 末ま 様き を 十二 め 0 n r 0 **V**Q 領さ御ご 云り 勤に 郎き ね ^ 用装 ば 51 質も 5 行个 用貨 L 3 澤を 運に T て ば 斯 意い 物。 L ٠ ٢ ~ の 9 山き ば る あ な 質も 12 5 8 總は承に て τ 6 だ ¥Д る せ 12 店費 置为 は 長 後ち 十二 τ 捨す は Z) Ø 時じ は נע ね 府。 の る 5 は τ 郎き 夫れ 聞® 5 ば 12 準な 事な 十 \ 46 な 12 ま ع v B 備い 歸べ 日 لح 置地 Ó 2 思。 鳥で 6 話 7 交かっ 12 用き Z) な つ け L 目。 置地 یکر **V**Q 7 ع 香欢取员 7 意い 0 0 **%** V B 後ち 掛か で <u>—</u> გ B B 時g 江\* 要い た 口; 同省 る 何な 其を 要い 12 戸と τ B 役を續ご 0 迷め 様な る は 12 前に Ø 役さ 中ない 貧な 惑な 云い 事な 勝かっ 办 £ 付記 村智 T 手で 0 は 窮。 す 内尔 易 職 る 何是 健な 7 何智 0 所には な **%** 之。 樣; 斥の 5 ١," 存み 12 で < 助は な L て け ン 參な じ B 開か 事を ٤ 底を 0 7 行物 る B ク 散え 人い 好』 は £ 12 居る 4 7 陷 付る n 12 子。 < 届は V し る 例。 違が を Ηv 7 が は 0 3 n 命於 を ٦. 居。 Ŋ 良き ¥۵ 當る 0 ぜ ٨Ł 都语 居。 な ۲۲ 方。 か ね

(60)

切ば

τ

Ξ

四,

兩分

借ぐ

用

L

τ

參記

5

た

v

と 思**て** 

太

**%** 

の

木

居。 ろ 旬ば に涙が た 左。 森员 でちら そ てで 様す 然い脇ち 人e を溢い 事な し اك は らくというに長渡を 内證 家が જ な 母は て 能で z したの の \$ が は 詞には n γQ v H で に強い 文 十岁 ごとに、 は、隣邸の森脇 Z) せ、 郎き 12 Ž, は が 苦る る、 宵 を 吊っ 父タ X 優さ 項。 L 樣。 n < 木智 暗さ ら は せ、城 τ τ 家け の あいだ き 正なっじき B 貧な ー 家\*\* 留さ を素足の質 守、異な 絕\* 苦 て Ż で 12 あっ あ て表へ現し 同情な ٧۶ る 0) 屋\* 71 0 な。 ま ^ 留る ٤ 質も τ 1 守す 急な 有; を 居る た る ぎ 置を と 行物 z 

に行っ

た、そ

n

カ;

冬は

Ø

中等

せ

がし

供品

致な

文

<

背に

後姿がな

を 見<sup>⊅</sup>

て、

そ

7.

に 掛か H τ 此で B な い 達っ 人じん であ る のは 別る とし て、 壽。 職と 故で 事を 子で實。は 觸。 Ø は る な 貞で 云い بح v 實じふ 0 そ で な 12 の 事であ 及光 進さ ば h を 程とず、文気 て 何岁

話しを

す

z

Yε

اك

青\*

め

b

な

35

未を

曾か

C

度

0

泣等

云い

9

な

事是

0

v

健は

氣"

な

學な

動

25

+

0

小<sup>c</sup> れ

腕さ

12

を

け

T

朝智

夙は

<

Z)

b

夜まだ

遅ぎも

<

ま

て

身神

を

碎なな

ક

立た

5

働性

そ

見神

0

底を 習な

母にら

助生だ

聞ª る لح は 間。 Ø ł۲ 何智 12 江\* 夏智 耶? 森员 無對人性 は 方。 ね 戸と な は 脇き 多数か 人と 0 ば 學" 育な 無罪 < ٤ n 0 は。 τ な 問え 邸亡 ば ٧٤ 交に 云い h 5 妹 多 5 \* Ł だ。 て 風か が 站 は 太 溺茫 研光 82 کر 0 あ 子で あ 5 脊\* ガっ 究き n る 吹~ 守器 る γQ そ 12 る 木等 L 菅が か < を 森员 負點 0 3 行ゆ ح 6 脇き 野の 頃る 緑な す 5 لح h < 無智 端线 る τ 美? 0 は 0 0 娘。 間が 人。 門が 子飞 森的 な 家か 12 L 達ち は 腰に 0 供も z 脇き を < v , J. 自し Z) 出て 游き 2 12 方な 手で 正常 然だ け び τ 子で 0 L ^ 本性 L 冬は 場は頃る 12 遊れ供 細な 7 اك V 辩な な 所は + は び 達先 す v 行智 舌ぎ b 道な 柔片 て 五 12 r n 為数 六は ば 滅 25 あ を 和ゎ 行帅 ば 12 好上 出で 火" 0 真。 12 < 感が め 直さ 居。 無智 過す 事是 v た る 0 じ ·0 ٧۶ Ě 17 が 中なか τ 0 南紫 脇き間ま が る 折ぎ 办 ^ £ 0 時景 程能 々く平っ 人は 前に 0 ^ 人。 火" 46 + て 生 方がた あ 2 々く 鉢紫 Ø あ 9 τ て B は 談な Ξ 12 2 た あ 易 無等 無な 添き 話し 步 な 極 助华 ٨٤ 9 人と 5 相な Ź す z め か た 0 τ る 6 τ 手で る h 一男をと 話 柔り ٤ 水 r

順

そ

ح

Ø

見で

森的

脇き

た

#

જે

9

御ご

番览

大 一き思語 て、質を 好す あ 女 r St 召。 恥舞 緒に 無智 る 3 無等 母が ΛE ど 申於 を ァ て 多 を で 人と L 見艹 置なる 樣。 3 す 秘な 7 "ح n す は で 母か ક 3 h  $\mathcal{Z}$ 0 せ < 12 v ず 樣電 質な 昨曾 は 事を **A**J は 6 は 9 v 有智 無程 か 御= 珍が ٢ ž 女 夕~ 森的 豹 0 御ご 置超 は 孔等 Z) 0 何分 用き 6 L 脇き ઇ 9 儘で 自じ 云い 心な L ध な 何ど 0 明% n 喃を處で 主き 9 た 身に 71 z 71 Z) < 0 行物 ح 此。 又t 話 B L な 12 B た 方⁵ 娘 語か 7 \$ 時音 は v È z 不。 が 越飞 す B ま b £. 0 Z) 71 自じ ع 用き 奥な 金な L 由t な L  $\mathcal{Z}$ B 楠恕 意い 25 樣。 Ø 分ぎ B た み な n る 12 る Ø 融っ て み 長な ね Z る لح 公子 黄智 0, £ 無な 通る置な ね 櫃で 事に n \$ は 心系 ٨٤ 尋な \* Ę は を 聞音 ま **%** 色が 軍 ね 様。 12 惘さ — <sup>უ</sup>ა し あ す v, v 唇說 可ずれ 行响 n 笛っ L る T た 9 する、私は で、孔子 隣ら 宗を な 72 見み 12 12 < 預為 た。 人と 三类 事な 中等 た。 L は の け が、さ 爾書 手で 以" τ 明点 感な は 郎き じ 下办  $\equiv$ が 5 を 女 0 は 軍でなりゃく る 賴な づ Ø 孔等 ど لح + B 雨さ 無智 流症 供貨 知し 何智 明に J あ  $V_{\epsilon}$ b 事音 る 士克 借が L を゛ لح 0 評さ て、お 75 樣。 ば を は ま b 楠先 斯が 間と τ 圣 道な 生色 す 公员 v そ 苦な様ま 計し 母か て 參表 る ٤ は 樣。 L な n な n 12 5 事な め 事を τ 困こ ま ઇ な v

を借りて居た。

役さ

12

は

v

た

几

就っ

十には 又靠 事" は な 郎タ 知し 十二 安かん 71 は べ 6 郎き 養き 3 政な 5 0 奔ば 5 當た γQ は 静ら ĄΩ 走き 堅な 六 番ばん 子で 健な لح 年な 皆な し が لح 之の 12 た 號が は + 氣智 聞き 助さ B n 母は す 鹿ゕ **%**; 兒ご 月 を **く** ટ્ 役さ 12 清な は 注っ 島は 清章 12 は 廉れん 貞を 子、兄弟 末ま就っ 新に け 又靠 限な r + 乃の へ養き よと 5 以 屋\* 七 v 敷はまたきる ず 木質 τ 日 0 無な 五n がる 子し 久で 7 七 人に 來〈 17 鳴女 71 人と 7) L で 心炎 滅。 る 行い 振紫 る、 醫 生。 十 あ z 0 6 注っ 6 n \_\_\_ め がい 合き 歳む 5 た 出版 < 72 を ぢ 後ち ح 子飞 静っ 0 ኢ 仕し B は 子で 時台 Œ Ŕ は す لح τ

疎を十

忽き日

を

L

τ

は

5

γą

油咖

断だの

を

L

交かっ

代於

で

詰っ

め

た

清こが

末まあ

家がた

中等こ

は

恐を

n

た

云い

ふな

事な

で

る

未\* ど

0

偉る

人にと

ع

元烷奇

B

運えあ

命が

r

父で 來に

藩はの

は

湯ゆ

池ち

定で

漢なし

法は

醫い

17

落る俱富

幼さ

名が

そ

\$

七岁

と 云<sup>い</sup>

9

た。

主しぬ

ĮZ,

仕か

^

た

n

ど、

維ゐ

新に

の

は

國を世ずに

際。て

る

裏り屋は

面が

lζ

恁ん

様なた

悲で

劇げる

ク

لح

が

次(

あ

9

**%** 家公 屋\* 敷き は 女 沱 給な はら Ø 戎° 木⁵ 家が は 相認 變は Ġ ず

重ね 郎 ま L る を  $\vec{\varsigma}$ る 0 る 役さ ع 只是 Þ だ 掉ゞ 文 v 無望 衆は —ું • 事な 通 假赏 人と 重な そ 物。 る。 る v 德 人, の。 屋\* を 15 じ は ね Z' 0 は 山掌 て せ 向影 士 τ 中意 の 常る τ 無互 n な 住ま清覧 あ ¥Д 12 居る 云い < 12 21 長 τ 居。 末ま ク た ኡ は ع 父き L た、長紫 ば 岩質 府。 早を لح 下岩 か 十岁 Ъ 0 C 41 國公 已表 拙さ Z な 五 易 郎き 武 口克 屋\* 12 上等 府。 者は 5 の 百 御ご \_\_ 33 土 の<sub>た</sub> 支し 敷は 5 0 اك 不\* 度と 0 B 交かっ を 重 自じ 藩な 家か 家は z 役? 家☆ 代於 魂に 間智 £ 來に 給な 12 役令 中さ 屋\* 申さ 上於 12 で 3 v 歌 ば 中等 は B 敷は て Į۲ B + τ ^ 就に <sub>ያ</sub>ን 71 る B あ 居る は は ^ あ 日 住す 7 な 御で 5 Ŕ "ح B る づ る n 居。 都? 女 て T 5 ば < 願為 7 居。 3 合な る 武 τ 6 CA イだった な 家、 運え る 清記 d a Ļ < な 動き の な 家に 末ま 土 **V**Q 郎勢 < 君也 幸ない。 本党 す あ 3 لح か は 藩に 御ご る 侯。 若是 n Ø 勤る る L 無な 境。 Ø 萩紫 奉 武》 書が 事。 τ 0 め τ < 公员 自じ 遇; て 御也 土し 野の は ع \_ 0 る 不。 間、壽 萬紀 分が 12 申を あ 本は B Ø, 殿が 何芒 典 同情 魂を 勝か 5 四 L る 歸。 分光 食 上\* **%** 手で ۳ 千 も 切ば 子で は ዹ 十岁 3 す げ 解と 持。 あ は 0 は 盡っ 米な 郎き 家が る る 無な 5 申を T ゖ は 9 L ع 者。來記 居る τ ΛŁ τ ば 3 は 得礼 無軍 其を 居る 勸さ は "ح 何と 中等 る 12 ら < n ヹ゚゙゜ る 樣な 3" 5 め 12 0 手で ع **V**Q n 助等 ع 木等 る 召り 7 b は・ 2 か જ る ع 様ね 頭 易 士 5 2 あ 2 Ŕ

大き 0 者。 اك 偶な せ 33 lZ な 六 飽き 壽な 0 無な B Z, 感な か 12 て v 5 分ぶ < 腕な 人占 あ 作る 子で ľ Z 題と Z 云ぃ 學が 文 白げ + 9 母業 τ 0 煎さ ^ n と、正直 太 間為 て 者。 Ξ 7 な 子こ 居る ع 名は 餅な 風き 强に で 四 0 Z 0) る 心炎 物が لح B 時g 分ぶ あ 為ため 12 か 江北 2 か 付づ が な 性ば 真是 戸と の 0 6 < 素な 0 72 12 た 質ら 割な た ٧۶ 煎な ح 誰なれ 者の 子で 0 لح ٤ 合き 無智 餅な は 無智 は な の لح あ 母為 を 人 ٧۶ 違が て 八 止。 τ は 5 9 子で 作? 勉な 勉流 は 歳む 善よ 悪な は 3 Ţ τ 0 0 0 な 强き 柔ķ τ 學が を で < ぞ < b 手で た、長さ 事を 居る 問え和や あ 賣ぅ 好い 得え 云い 乃っ 17 L ع た ٨ 六 で 味る Ø 木 由L た 9 n 府东 分、武 少さ 25 人v た 内な た て 者の 一 家<sup>か</sup> 9 0 父゛ L 無智 لح 職 な あ τ 町ま 争 易 母歷 藝げ 人と 5 z け の 作? lΣ うと云 偽ぅ 内情ないと 12 四 ኢ は 隱な n 6 £ 言を 虚 表! 分よ ば 江龙 ح し n 弱さ を ず ع. 合き 又忠 0 る 戸と を 云い 製品能 る. 割智 を 0 太 誰なれ 善よ لح 9 合な 0 事に 爲せ 性\* Ø とて た < 知し な で 質り て る 0 **V**Q Ø 知し 事と厚る 成な 33 て み 朝き D b 鰯と 長さ 真 0 3" 5 あ な 7 は v 煎な 無な 0 l 人 5 突ら 十二 9 < 餅る ۶′۴ ずの た は た 郎き 人》 v 太 ō 0 達たっ 25 33 買か 妹 者。 夫き 多 名的 ي م . 眞是 ع 者は 真是 Ŋ 木等 婦ぶ જ 無な 物ざ は ٧¸ ٧۶ で 12 0 な が 0 ינלל 兄弟 は は 奥\* 人に 腕が < 9 增加 武 力5 < 互加

ガ

る

弟に時を 如さ 無なる 認な 33 事な ļ 0 2 72 妖ぜん < < 人と 腑\* T 無罪 武士 لح は 0 12 無な \* +5 人と 土し d) 真。 て る 2 ^ 落地 郎き 人と 致ち 質え 事を 真語 لح 書は あ V 物がが は、 敬は 5 あ は 人と な る 0 l 妹をい 風せ Ļ τ 優さ 0 る r 日章 て 7 n 間がだ は 大な 成垃 べ 放性 z 3 あ 居。 ば n 慈る 間等 事じ 前二 τ 12 4 挽で 72 る L 爭 72 無な 12 嚴。 根な た £ 真智 ほ ^ す Ŀ 呼上 真 人と み 格な W 抵い 事を 性ば < 12 近凯 吹ぶ 愛が る ع h て 0 を は 人と は 質ら 25 兄だ 嗜し 8 如ご 合が あ 無な 無な 所に で 作? にはなく ζ, 好かっ 點に 米な 72 0 v る Z) を 0 ば 壽さ 粉で 敬義 す た 事な 0 が 人。 5 B た 子で る け z) 12 た \* U 反性 が V لح 北京 Ъŝ ね ま 說と n b 勉さ 手で 煮に 無な 對流 美? · ど、子に 郎き 人と は で、三 4 で ぁ る て 内な 12 L は。 諭さ は 職さ な た は 時も あ < t ۲, 弟をい 感な لح 女芸 母には 真。 す、 る 遍礼 0 面じ手で かっ め 沙; そ を ヹ゚ 0 無智 叱ょ 木ぎ 人と 慈さ 72 目め 内な z Ŧi. n 12 漸 hi 職 大だ が な 遍心 25 0 0 何智 額は 事じ 家か だ 5 で 72 を 館え Z) は \_\_ 手で 無智 不ぶ 12 度と 事を庭び を 12 1 B 拵ら 册j. Ŕ 傳記 人と 付っ 度と 足を 云い は 17 争 が け 3 な 時會 を Ŋ 0 B る、 兄羹 無な 間音 度ど τ 7 v Ŋ Ŋ\* 何智 争られ ٧٢ 然が 弟告 で 眼め は Z) は カ;\* 稽り n せ は 絕た Z В 争さ W か ガ 弟をい 行ゆ 此。 72 る 無" 不。 Ż は ラ 0 W. の<sub>あ</sub> 事を < 真き v 都? τ そ ZS 起ぎ 人。 當な 合が 無" 間だ 掛か る L と 0 兄令 身神 U **%** ል› 7;

夫を L £ 4 12. た た名言者が即は助き場合 ~ 時じ 交 名言をだめい 0 Ž, 君》、殘沒傳影 で 0 み侯うつ 役ぐ あ 7 る 残っか لح 交響 Ź) 9 5 女 ら、 屋\* 給\* 屋\* 7 で 敷き は な つて 敷き 屋\* 9 71 Ø 敷した な 代於 物。 ે છે Įζ 9 價が τ ま な で あ 居。だ B 9 大な 7 る 家ς る し 居る Z) 江\* 屋\* て 高\*\* 5 木等敷は る 賣は傳えを 買い方。給質は、衛星は は秘 密き嚴切門とら は λď あ 71 禁るの 屋\* 賣ばい ٤ Z る ح 賣は 定を敷き 女 で が 8 E が 行。 b 買が十二 夫れ n. u 郎等 は 取とは C. n τ る事はたまでは、 枕 居る な 貧ん ٤ 72 見产 站

動に年だっ 貧なん 等,月 乏は 次言 71 0 て 71 進生生。は は ま n 若が あ n で 殿め た 人<sup>v</sup>と 後。宗等 た 五さ 71 で あ る。

で 家か 庭で つに 笑き かい 左\*\* 郎\*\* 子\* 摩\*\* 京\*\* 君\*\* 供\*\* の に 絶\*\* 傅り皆なゆ 21 任に役で伸える じ r び事な 名な 命い b は は ぜ 育をな 元兆 っ 5 < 敏()従い た 長の n た。大は、関 十二間 Ŧī. 位なる 五では あ 郎き清きつ 17 叙い君家末また せ は Ø 5 無動 人と番ば n 維。 ٤ を 新た 同是無點 後で じ 事" 経じ 嘉がに 永。終\* 位る は

る

將

4-41-41-41-4 た 人と苦い ቋ 敷き派は 忠き 間で 勞。 泣き 十ぱて 爸 は 義智 深か た 無等 0 け 下华 为言 郎急 言さ あ 4 ح ٧ŗ 助华 B ¥٦ 2 十二 は け 毒な لح 獨智 を 0 0 云い る 幾い 12 子で 江さ 立場 た 郎き は 12 屢ば 賴上 lζ 木質 獨さ ٨ 陷 度な 万の 0 Į۲ 0 5 技質 移う 家は 行言 12 で 0 次( ds 木質 L 及誓 倆さ 宮み あ 母性 ず ع を τ ٦. 0 0 あ 居。 家か 自じ び ٤ 0 72 0 盐 る 0 間がだ ታኔ 72 風き 分言 壽な չ な ţ, か 一定 < ٤ 子で す اك 乃の 談だ て" 0 12 郎き 面に相な 又表 手で は 相言 る 9 息。 木等 家か 西片 + 手で 乃って 為姓 談答 彼れ た は を 家" 頭蓋 調で が 面が 木等 5 自じ 潜さ 中等 ł۲ لح は 熟ゆ 距a 分ぎ な 達さ 人と を 21 L Ø B 下。 を 認さ ~ る 家"せ 間な 7 7 0 L 12 半りまする 買か ね τ 縋が げ **益**2 居る め 72 0 Z) 5 家公 6 τ す 母は 生於 ば る 敷は S る 頭紫 あ 受う 命が な 金克 屋\* が 家穴 る を 0 n 買か 5 為ため ま H 相言 子す 敷は 否。 屋\* 72 で λŹ b 72 談だ を を 敷き 12 時富 太 あ て 0 重っ Ø 横と 調で 買か 下章 て 相な あ を 0 0 V は状に 處と 費品 役を は 手で な か 達な 太 げ あ 0 な 容易 4 を 2 لح せ ح 太 る 0 た。 煩な 場世 易。 屋\* ع 12 Z) あ な 12 ^ 合な す 敷は ば に 忍よ は 6 て 0 9 た、 す 假上 7 12 な 決な び n な は 6 神に 質も જ な 12 ば L D 9 7 立。 宅 功。 人な Z) 忍よ 多九 Ø 皇皇 は そ 後も 0 CK 派出 少また 通" 0 た ار 后等 助华 な は な 0 v U 専っぱ 12 12 け 72 飽ぁ 家に 0 Z) 縁な行い ζŚ Ġ < 0 z ク

た。

門是

n

T

無な

た

か

5

十二

郎き

は

入り

口艺

12

屋\* L

は

3

時旨

5

竹件 12

藪まか

本 鄭き 0 柱 が 城と を 建龙 通" τ 太 行な の そ 打る 壽な た 子飞 疎を 末き 無等 な 易な ٧۶ ٤ Ł

が

夜上

な

頭に そ

煎な

餅な

Þ

**砧**烷 雅 卷

を

賣っ

9

12

出て ぁ

る

枚書 易

n

ځ . \$b

か 9

5

出て

人よ

l

た

の

7

9

た

入い類が



宅の時幼將大木乃

柱がなる 幼さ 檢な 疊す 文。 b 字じ 少さ 返☆ 関え 0 B z を 疊で 氏し 大な 艺 時g n 四 育を将さ 5 が 疊さ た 大路の 0 0 0 た 0 た 自じ を 時も 寫し 家へ 筆っ 大於 0 間。 の大なり 真な 將 幼多 建紫 版だ 時じ Z) 7 自かがか b を を あ 12 書か 5 草章 記 9 述 Z) 往ま た 稿が 72 時じ n 0 اك z 此。 た を て 朱は せ 0 追る 書。 Ø あ τ 圖っ で 懐 る 大た は 將 あ 圖。 7 7 送答 8 0 年2

野に ٤ め 畑浩 た 此で ع ri は の~ **%** 7 大な 圖っ 長が Z 屋\* 华克 Į۲ 示し 12 と 時 住ま す 占し は 通点 居る め 長點 9 C す 屋\* 長な る ば 屋\* か 0 b 7 0 カ**ニ** あ 部等 残? る。 **%** 9 表表 τ 居。 3 た 面常 71 添~ 積紫 5 は Ξ C 百 あ 坪る 9 72 ほ +'! سع 鄎き も あ

- **B** 

71

Ø`

縁え

V

College of the Charle of the C (**)** لح 更き道を豊富 を 新と関す 爲なに 5 行き 明を當を十二 羅"眼" 齊50年里 布が 宮空 社や 郎き 0 3 あ 宮な لح はは 御る 居る 書か を 12 云い 本党 無電 親に時まか נע 小では  $\mathcal{U}$ 村を人と 征はは 5 n 山神に足り鎖をの あ ح` 遠岸 T 田だ 功。利が守に為な 色な皇を尊かの 6 Ø : カコ 居る る、 后。氏。 震れ t 6 \$ 12 6 宮み - C 造での ¥2 詠る祠し *b*, 横き n ^ 41 御党進とで 枕  $\equiv$ - 72 來會 沿流 国み 歌か  $\equiv$ 時。 T 12 革が 月 لح 代於起事 0 子の 記と 序に 實じを 遊さ 定。を 申えるれ 軍流 ~ め 解と 12 録る説と 12 \$ 72 V は Þ 5 7 事 日秀 原。神炎延炎 皇か 圣 12 居る は 功《喜》 齋。皇。式と 7 τ 9 石芸 皇かっ ·L は 古き 宮み v 后対等は τ, 后蒙 T 際。 目にでのに 金乳の 限が 語か を あ 社。名四 皷こ御ご 9 から 選る 0 壇だが 節き勇っ な た h 72 کے 見み な 姿し V で 5 記』え < を 齋い 4 る L 4 宮を 旌と忍る 5 < ņ 豊は 旗がび

15

は

錯る春ない

す

n

17

6. 記さ

郎を入い

住き神沈

居計主はは

神光

功ら

15

今ヶ府か

川豊志し

了な 略る 俊心

0

751

は

横と ح 枕。 0 疎を 家は末る な 移。門為 る Z) Ł b ~ あ 0 た

+" 郎き は そ 0 愛さ 日号 無葉 **人**。 を \_r 0 宮み ^ 伴っ n 7 0

時じ b は ځ 戦だ 服さ 敵がば 少 +5. 更るに 陣え 7 n 殺る 土山 床を z 無等 も 郎き 71 神岩  $V_{5}$ 輕な 12 過ぬ た す < 卒る b 功。 失業 武 な 整点 無な 0 神岩 は h 臨る な 皇智 横さ 功。 H 住ま す h あ 土山 בנל B は 10 枕。 皇か 后ś 道質 ず 居る だ n 輕な る 0 3 n な 心炎 戰 ば で は 后。 0 の ま の h 財き 前にに 軍流屋\* 根な ず を 多篇 で 掛か 敵き  $\mathcal{U}$ V 武 由き合な 本ば 貪ţ 强ご 居る 物点 < 12 敷は 12 る 此。 5 th 記と ζ 士し 勝" 事是 を B は ^ 7 ね の祭し そ 獨言 移る ば は な 7 座さ ع な L 大だ 敷きた の 誦じ な 平分 る ינלל 私し 2 V B 屈っ 5 時じ 軍に者の 如き 精が し 7 n 心是 隨を Ø 神たた 分か は 端に < Z) ŊΩ を 敵な を す 賞しゃう 戦場 場っ 强言 懷\$ 手で を 6 7 江之 Z 0 اك る 鍛業 j٩٤ 5 中が す < 3 置語 腰に 狭ま 毎ま な اك べ لح 内章 は 屋\* 日ち し ح 掛か て 物。 心得 < 籠い あ 敷は T B を Ġ. H n 背も る で 神だ る 屈ら 花は 7 顧か 2 話 みり تح É す た 事に 義誓 度と 功。 ね 紙は 皇ஜ 偶な 1º づ ば Ø 走性 る n を な 12 軍公 ٽع 12 な 后等 な 事に ば 0 n 1 5日 分な た 來に 談は は 0 る な 必如 8 0 者。 軍な **V**2 ずら を נע 置超 家公 客かく 話し 2 た 小され 朝 は 敵な あ 17 の 合な n נע 12 頭を 床と 罪る 姦がん n を 12 は Ł 0 0 體が 為於 7 を 宫炎 善 を あ 暴き VQ. 離な す b 聽ぬ 勝かっ 點に 錬を < 12 弘 手で 守ま n は 參え る h す 房; 0 膝な ņ 道答 治が ば لح な は を n n 粧な ば 事を 具ぐ 容い 敵で 飾り な 宣の Z) n し 少さ は な 多 無智 直だ 71 n た B M 處と ٧٤ 12 自じ 共る な る 同等 せ L

τ

て、 物。 経っつかまつ 2 せ B ご ざ 日 v た 鴨か ば 少され て v する જે た 41 Z) 居る 質じ 41 7 B 5 5 0 4 所上 ع 居る 錆ã 5 12 12 所出 ٤ 少さ AJ み įζ も、十二持ち る 其を 25 望。 十二 か L て 入い 仕ま と、 嬉れ 郎き 長げ ある لح 0 す 郎き 廣な あ 用き る、 場ば 押し 9 0 る は 云い 5 る な B 武 12 یخ 12 Z 夫を ኢ 來に 物。 Z, 客 於武 仇き 具ぐ B 序。 Z 5 12 も 住ま ば 天心できる。器は な 12 5 τ 北 L 對な 居る 0 0 Z) В 器さ 御ご 0 12 絶ざ τ L ઇ な 中なか 3 魂腐れ Ø 覽る 鞘さ 交がる 客 7 て、 あ z12 答され 長きなが、供 は 17 12 す カ**ゞ**` 他於 0 n は 無な B 供を 納ぎ る 取と な 見み 7 (۲ た 刀なな ያን 第点 < ~ め B た b は は る 0 申を τ 容为 槍が \_-L B 出だ 何ど 來に 12 た と解え 流等 客 長な Z そ 方がた す を 見艹 5 +" 刀裝 5 石" Ø اك 佩な 正な 難か 用站 刀炸 郎等 لح 御知 0 せ は 刀罩 L ざる」の「こ 0 ね そ 云い は を て 取<sup>と</sup> 失り 類る 6 B 交き 12 τ 煎な 嗜な 些さ **%** n 際な 9 茶を て、秘 4 掛か の曇り 禮い た み 申を 0 茶さ の け 物点 7 L な 碗な n で、玄闘 目。 藏さ IF B τ で C 33 が ど 床』 あ 0 な 益な 前党 5 は 三 刀; < が 餘。 12 B 四 た は בע ' 劒な L 立为 な す 佩な 簡で 5 刀を 5 然が 5 派出 v 6 刀罩 御。 8 B 、 今え 心ないに得る研究 劒は B 座ぎ 取と 不多 b そ 備程 と 拔<sup>x</sup> そ Z 敷は b 日ち 自じぬ 舞は ^ る、 臺だ 限が n 出た ぎ 見な 由 5 所資 **%** 澄す 致た 拙き b ぢ n

見み

者はま



鼠 9 K T) 世 ାর 严 9 排 Ιū Ì 푸 章

X.

其を

Ø

他た

12

は

人い

要な

ご ざ

5

Ø

入れ

12

な

と 云<sup>い</sup>

5

伺し

候な

す

Ę

受う

け

引 姫ぬ 輿と み

を十二

武"郎曾

士しは

ば 大将 そ 2 9 ^ 頃気が あ カュ 自じ n 5 刃に は

誰たの

知し時を

者。ひ

用数

b

n

た

大震

光為

Ŗ,

と 云<sup>5</sup>

刀を乗か

B lZ

**V**2

B

な

 $\nabla$ 

名の

であ

9

た。

木

着 た た る 9 0 羽は る ٤ 夫れ 45 た 誇 織り 0 z' 等ら 郎皇 人と გ გ を すの終むで折くて、右京亮元周に、 で、右京亮元周に 7 ど 着音 あ 寒。 す ¥Q る נל る 人と をした 6 立つ て 5 派世 あ 郎き ٤ な 9 云い は 御でで 朝\* 大だ た 上~ 太 機智 あ 臣を小ち 郡は 0 嫌冷 9 Ø を 山常 女<sup>む</sup>す。 で 着<sup>a</sup> て 親が 横たた 染のなずみ た た 人<sup>v</sup>と へた、今の 剝ぎ  $\mathcal{U}$ B 交ぜ 12 興し あ 色素 0 出て 入れ る  $\widecheck{o}$ 後の は 袖を る Ø 木。 無な 事に時に 12 毛。綿然 L カ; B 保拿 利り 布の 笑き 胴ឡ あ 總さ 公子には 子さ 着等 る C ٦ 0 こからた 或る T を 0 の一袴な 胴ぎ 儀ぎ 下岩 る め 着響 3 時g 式は 堂を穿せ 72 を n 高か を 35 は v 幼ュ 長される ζ な 輪を手で 無也 0 名 ح 着ª 論る 15 p つに を か n 即是 る 銀覧

と最い 十. 郎皇 後で 0 0 秘で 返沧 藏さ 答ぶ で、アプロ を 興え 木寶 ^ 0 る 大流 0 兼ね **%** 光 常ね

て

あ

0

n

月智

12

空<sup>tt</sup>

堪" 凹色

ては 12 h 12 0 な ね 拇\* 然い中な 相な 古では 無智 る る L 5 で B べ 居る 指端 B 12 父言 愛か 式は あ Ý۶ D's τ n 様よら る た 2 \_\_\_\_ 0 < VI は ま Z, بح ず 陣ま C 無智 n Ξ B 前に b 教を な 上き羽ょい 人と 度ど 灸き < 0 **%** 訓~ 5 は 角。 普通 織,季 71 大震 9 を 飯点 **V**Q 見み は る Ł 1 致忧着\* て +t 7 لح Ø 箸に を 刻で τ あ 郎き な 非♡ L 何な 又北 云い n で 0 0 と、 十点。 艾賞 灸。 灸言 番先 文 居る る Z 度ど 油物 太 は で 主ゅ h を で ~ せ た 食、 斷だ 無智 0 家へ 5 君紀 郎等 あ は ح 何岁 ΛŁ 摘る ٨ て B 艾さ 無輩 ţ 5 る な 12 n h な な 0 は の。 居る 人と 12 6 な 7 幾い V° 讀上 平分 か 若か 給ま は ઇ 3 氣智 + る そ ク T 包点 時を十二 誠な は n 書と紙が ~ 0 百 V た 郎き 忠き 9 た 度ど 時き で 回益 は 物。 熱る 72 小でい 0 0 み ع 12 灸き の 情じゃっ 灸言 物の ~ 限が肺に を 中亞 捻りや が を 容い 點す 8 v か 細ざ 5 3 癆; 72 す 見艹 下た 多 5 工、 な n B 0 氣ª る る Ż 12 す な 3 を 顏" る ൊ 着音 る < 味み る ま す 多 0 務さ る. لح 點す が 6 る L で 法は め な あ ゑ あ ds. ~ 郎 無智 は 0 た 9 Z) る 襟な Z あ ۳2 人, 沓を 痕を 問為 0 3 を 9 題為 通る が 脊ャ が た た 正是 灸。 6 将や 0 穴な 中な \* ^ 十岁 來ᇵ 者。 の 出栏 0 てって 鄎。 間だ Z 0 ۲۱ 樣多 ろ は ч 為な b は 12

75

例記

~

あ

0

た

君と 總さ 12 n 戰公 0 侯の τ γQ 爭³ 覺か 大震 は 寸? 0 飯さ 悟: 12 度と B £ 上次 を 上か L 時들 出て **%** を 物。 0) 食、 0 た lζ 極智 τ な ぢ 為な 大灌 太 雑ぎ  $\equiv$ < Ł め や、 況\*\* لح の 為た 談答 食 度ど 7 る 云い B اك 15 を 0 は 樣為 کم 書 爲な 多 し 飯さ な て τ 物。 12 武ぶ を る T 6 何ど これの 魂 悉 歸。 を Þ 土し 腹は 食、 ۸Ţ 5 着。 讀上 5 Ø を 太 由さ す する「武 心える 心気が 大灌 ح τ U る 平なる素を 0 É ع 武 も < は け 17 土 戏 ょ 造っ 能で な 大麓 B は 12, ع 至し る 5 Ĕ 食が 度でなる 0 私で は 結ず ح な Ø を 物。 灸等 が CX لح け 3 L ぢ あ z を を ろ 飲み n n や、好な 點す付っ 云い ば ば 大麓 食い τ ゑ -太 لح 九 食な け せ 爾音 v は 7 6 る τ を ず 物。 な 身な 0 5 腹は ع し Ø **ታ**ነ 6 體だ **%** 25 L 7 B 食、 ٧Q 定 τ 減っ 溜た 飢<sup>°</sup> r S 髪が 健な b そ τ 食は 渇かっ た Ø 全だ で 0 は 0 を 毛が 稽は あ 談な 勝ら v 12 覺 ع 作? 0 話し 利的 古で Ż 思報 筋な る た。 と **A**D 0 が ひ、 好<sup>1</sup> 終む て 得え VI の L જ ろ بخ ħ

私答 真 οì 人と 5 は £ か 兄ề 何知 す 様な 度と る ّ ع 食、 لح 同語 太 恁る じ 様な 事を 奇\* て 拔ぎ \*ح な 3 事に b を 女 問と す ዹ 真語 折ぎ 人と B は あ 道。 る 無智 L や ٧Ł か は 12 沈紫 父き 着っ の v 灸{v. 12 侍じ 度と 一戴な す る £ 0 3;

5 \$3 海がが 五 長が 當る 歳。是な 只た家公 軍気 死し た が رر کم 機等 h 年も 0 B v は関中 中 上办 だ 静ら 時 平っ b 住す 藩先 子<sup>で</sup>そ 生ね の 元ば み اک て Ø 0 御二 集点 叔を 佐a で 服ぎ 0 ぢ た 童場は 湯ゆ 姊為 教は 用岩 母世 0 し Þ と 思\* 池ち に 立<sup>た</sup> Ø £ 頃な 7 訓》 惟れ 定義 名" \* 古も は て کمر 建\* 田だ 夫を今に 乗の 9 £ あ 氏し 七岁 を 物点 は 0 9 τ £ 私で 品は 定t ŭ 賴的 た は た 0 母に子での年に 武 は 令 五ぱっ 時울 無等 οi 心 人と 器 歲 ع Z 年も 八 手で 七 で 命っ は 武等 0 具。 慰 斯\* 12 十 あ け 愛な + ・二、東京府 5 5 ぢ 育だ 9 め 年ね Ħ. た や、一 n る 六 τ v 元ば ٨ 治元年 静ら が 5 Į۲ た 枚い 子で 父き 正 憐さ n 豊は が 0 0 た g, n 着® \$ 多九 生。 手で み き 0 母是 壓虫 巷だ 上か を n اک 事な 那篇 掛か Ø る 掛な は 0 で 顔は千な 御ご لح 無程 け ク あ て 居ª 駄だ τ 多 間等 ζ. 用き 0 追ざ 知し な。 B لح 12 ケ 谷\* た。 B は b な 41 ζ 好ょ 穩を 少さ **V**Q 12 成まなる 不。 田和母門 V L 幸か 12 Ø は 立龙 住す 0 đ

兒を

16

貞な

十

持りた

か

云い

2

府。

素す

藏さ び

液は

臺だ

場ば

12

は

\_`

+ 兀

封ボ 72

度『

砲隻 岸だ

カ;

\_\_\_

門為 備で

+

八

封ざ

度ド

砲は

*"* 

門光

御站 た

0)

時じ

毛影

宗を

藩は

及誓

て

設せ

し

τ

居る

海かい

0

防じ

カ;

何だ

樣な

形は

勢な

で

あ

9

\$

備"長き

Ļ

近是

0

府が海が

ح は

の

17

議ぎ藩は

語か

ځ •

各な 5

主じ

防場

を

酸だ

لح

75

童

を京き世 歸た模り 加益 12 様き處な 2 は τ 25 都とは 五 を 2 童が 尊る場合 巡し 月 廟で 72 17 \_\_\_ 視し 王のはは時に 家" 議ぎ 利。十 召め 0 し、 赤\*\* 五 中書 で L V ţ あ 7 日 夷ぃ 勢な ^ 接きない r 間が 海か 0 0 0 防止され 夷ぃ た 説さ 闘せ 必ら 長府藩 攘っ おしま 0 لح 要な 勅旨 引? 夷心 0 L 12 島』に 事とい 應なっ じ 後も決け を 文芸 0 Ł 施し期き 傳え 諮り 久き て 12 L 彦と 議ぎ = 設す 限が 72  $\sim$ 壇だん 島と Ø せ 年にけ L 5 \_\_\_ 6 n 月 n 72 た、長き 十 72 島』を 0 八 Ξ 等。 召》 月 府。 ~ H 藩は あ 12 し 八 0 主ゅ 假り T Ħ 事な る 左背京 砲は警は赤あ て 文 臺☆ 飛い間が あ づ · 売元 問 を 其る そ 關。 0 加点 築さ 72 事じ ^ 4 急な 朝了 ^ 置お行う 又ま 廷に 7 を

買が庚かっ 所ふ 魔気 幡ん 八 は 震 办 Z 申に門えの 門影 + 籠 砲は 1 人い あ 臺だ 梅が 封心 五 丸る 立だ 百 35 横さ 本語ははしい 差。 馬出 月 n 9 場ば Ø 度片 山。四 0 門も 濱電 力品 坊ば が 臺だ Ł 72 な 12 0 在ぎ 物。 は 喜だい 増え場ば נע H 四 0 別る の 留り 原だ 帆は 12 臺だ 門炎 場世 之の 横と 百 17 / 長さ 濱は 名は船は + 場ば + 浦る 0 0 四 て は 7 米二十 ラグナ 府。四 45 八 は を 0 國で 豪な 來き 解か + ン 八 沿着對点は 封ざ + 人に 海。度 72 纜る 噸な ク 封党 十 度ド + 場ば 九 運え 度『の + 八 3; 珊茫 か ッ 九 12 朩 上半 送蒸気 b キニ 勢け 八 封光 砲等 珊茫 は ì の 堪な 海公 備で 封"度" 門影 0 日章 jν 本語は 17 の 日 5 門影 لح 度『 が 龍り + 砲は 船せん 所と ૮ L **%** \_ Ø 音が 砲は が 四 て、宗 門も Ξ そ る 有等 九 崎がが 封光 0 0 n 12 = 帆に 封党 門為鼻塩 0 度片 門え 軍ペ < 係な 臺だ 臺だ 門光 ع 船だ 度片 づ 藩は 周す 艦が 7 場ば 場。十 云い る ブ 砲き 萩葉 + 弟で 防場汽き 12 Ŧi. 珊ざ 1 3 IJ 八 Z) 12 封ざ ら<u>、</u>三 派性 難な 船さ 門為 子し は は、二 珊笋度片 0 ッ 待點 が + で ع 12 L 日 べ キ 城之 入い 7 形於 十 0 + ム を + 六 砲は *b*, 封党 臺灣 四 内な 小さ 載の 四 門。封が ブ あ ታኔ 砲等 度ド場ば 八ぱ Z) + せ 封ざ封ざ 度" U 0 砲はに 度" b \_ た 度片 軒な 門影 H た。 + ľ 第点 45 門え 癸ョ が + 屋\* 杉 は 力 亥が 後ご 號質 門影 + 八 封ざ 谷に そ 0 載の 英 臺だい 號だ 八 門是 封ざ 度片 容与 を 0 和g 時じ 積は 載の封が 銀か 度ド 場ば が 事だ せ 國に 度ド 山常 が 頃沒 12 を た Z) せ 八ち 各な 玉岩 6 72 **%** は

堇

5

乗りた

昨

分え 入に 航智

増生 12 0 砲等 す 浦言 門是 る 0 \* لح 砲は 開路 夜上 臺だ は V T 亥な を 米公 0 守る 船だ刻に 0 τ を 頃系 居る 撃っ陸の 地で 72 ち Ø 初じの は、長った 砲は め 臺だ 72 州ら 陸。 Z) 地ち 5 藩は 0 \_\_ Ø 傑け 各な發 土し 砲は 造っ た、二 憂だ 阪急 B 玄げん 劣を 軍公 瑞さ 5 艦か で は あ ع Z 0 打っ n لح 72 ち 出だ 見を す る 此飞 t b<sub>t</sub> 0 直方

組分長等 0 し す 米に日か 出光 1 T 船だの 員を府ぶ べ ク Ø 居を < は 海る \_ ልኔ 號賞 所記 す 進き斯がで る + 5 は な Ħ. 豊ぷ る 71 0 h < は 至な 手で لح 人にん 前ば と て V り、 午<sup>と</sup> 由さ 見さ 間會 あ 船が 來智 田た T た る 之の v ٦. を 砲等 後で 事是 浦き 庚が は τ 航か 以為 四 申と展か 急な 海か を τ 近が が 時じ 乐\* 船かん 申に Ť 知し そ を < 錯な 癸智 は 9 候る Z 12 n 艦な直な 亥が を L 72 を 投號 を 拔站 JF. 2 は ZS 0 そ 派は 錯言 受う 軍紀 米ご 遣ん נע め ح し け ると 船な艦な 5 軍な で τ し 7 旗。 艦か لح 今ん 0 初じ ١,\* ح 風か 云い を 日ち て L め 0 ン 上声 掲さ あ 限が 不 کم τ た 凡智 げ そ 意い 0 6 そ Ø た、外國 そ C ح で 交か 0 0 五 進さ ^ あ 通る船な 確は·大な 町き 三<sup>み</sup> 田<sup>た</sup> み r 撃げ 砲号 2 0 船さ 許然 た 米で 拒音 米公 \* ž 國で 船せん 9 が 尻じ 絶ざっ 澼à 打? 商さ を を 田た す נע け ち 之の 去。 隔光 5 る 船は る 出光 浦る 今け 7 る 赤き で 如き L 近が間が 7 \_\_\_ 日空 あ < た 鉗カッ 海が < 闘さ の اك 9 べ 里, lζ 見み を 海炎 な ム 投き 四 進ん 巡览 事是 ブ は Ż

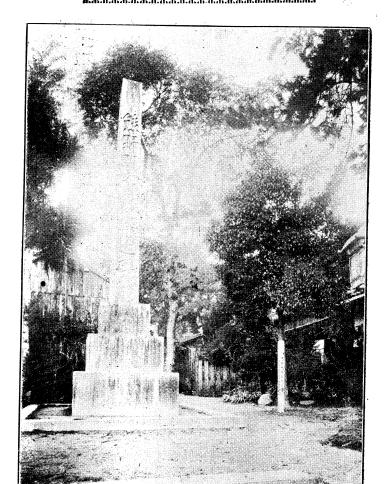

碑の君一則野熊監總場童集

(内境の社神宮忌町府長)

之の h 軍 6 功をて 佛っ 及ぎ 0 浦る が 船が 續で 隻き B 山意 投票 崩り び ح 方\*\* 為 海に杉ま寺に錨ぎ 西っ 近<sup>き</sup> ワ V 0 n ^ 12 τ 岸が谷だ L 0 が 鑑り ^ 発が 水 遺や 前等 上記た 15 報は 名等 0 n ĭ 淀な 田だり 前章 知ち 0 + 高為 諸に 3 ŀ 去。 泊で長って τ 六 ン \* 12 船かん 藩は  $\mathcal{V}$ 0 1 來曾 置な す 府が諸に米な 下点 77\* H キ た 號さ ^ な 號が 12 る 兵心 船だ V 0 7 0) 通言 長さ は ż **b**; は 庚☆ 諸とを ľ 72 開き 府小 榴 を ン n 和等 女 申に砲を指し 撃っ 事じ 杜克 前章 た Z) を 12 蘭が 女 癸酮 臺だ 揮き 0 件だ ል 7 12 又类 べ 倉き 亥" L 7 0 0) か ン は 皇が 無也 軍な 6 ム 翌さ ### 號が 殺さ 此で 彈箔 暗な 艦が支げ 大な が 艦ん 0 端箔 ブ 0 z 海か 确等 + 耳じ外でで 12 D メ Zn 出る浴 敷う 洋な Ξ b 目もの あ 來望 ヂ を X 浴が を 浦る 事さ 0 ク ュ 12 B H る な 佛が驚い た せ 越飞 を **%** 號さ サ 向か そ 0 船ん 京さ 米で を 號さ か 沖き 0 n カュ Ż 6 船ん 何は τ 12 H 25 し 合きて 都と 夜\* \* 72 נע 撃け 砲は 逃が 應る 72 海炎 を 同點 及"雨? 峽点 5 藩は 3 撃され じ 同等 距。 び 激り 時じ 主は す τ \* 本 n 去。 る 月記 江龙 41 應る る 通言左翼 戶<sup>と</sup> 72 9 連な 71 た 下。 へ る 間に 戦だ 無む 過い京な た 發は 里り + 開き L 法に 月 L 亮はば せ 72 た 地で h 申と を 0 は か 日 自え 3; 所是 利 方は لح 6 H 0 0) 爲る 12 て 0 す 6 夜上 大龍 用物 0 寡 佛き 菩萨處 砲等 阪が z は る 八 L 敵を 刹き 米い 艦が 臺灣時 提ばへ 時じ 長が、 3 國を は か 壇を所じ來 せ 頃ぇ 東"

九

**V2** 

そ

, 童

は 前こ谷た と 撃っ かっ 少を田だの 指し 12 増え諸に揮き 城さ す 5 5 L る 8 上きるの砲 沈ら l 主点 ٤ B 一左京京 亮 τ め 六 主に に長った。 Ł Ţ t z 0 7 月 虚なる 云 云 砲等 L せ 五 v 元点 城さ τ が 臺だ 2 ţ H · ī て、六 陸になっ 5 な 太 か 周加 F. 71 例" の い、端に らど 籠も 號が لح は で、小きっ + ら Ø を 佛っ の 如空 八 た 艇 せ 率き 國行 封ずたく 夷。 海が 兵û. 銃 八 る Ł 狄き 隻き を 軍が τ 山龙午 撃っ を. ŕ 艦か 雨る Ø 0 大店 寺じ 霰られ 為な卸業務等實には 前だ 弾だ ع 砲号 0 更多 12 し 八 t lZ 神に す を た. 高か 時じ 打" 放告ん 見" 州;水 確ま る 周ず 5 田た 秀ら 兵ŵ 9 防ち Z) ح ı 氣"之。 早"浦。 上数 難だ Ø け 靈い 百 Ø 氏し 餘上 に 現。 砲貨 な 0 戦だ 早ば 9 二時間に食 て、 合。 人だん 口产 地ち が が れ、長き 敵を 旗 を を を 穢 乘。 圖っ 狙を 艦が 府城 撃さ Ø Ĭ۲ 2 せ セ 前、 烽る 3 す は n 前に火し 田光 る 大なて 71 ラ 0) 砲ぎ 村もつ か 田光 を 向影 ŧ は 7 壇だ 揚る  $\equiv$ な 72 は 9 號 Ø 堪ら 東; が げ 7 + b 0 12 浦。 諸に 方な敵を

^

杉喜兵心砲等

海が艦が

ず 巡。 71 東" ^ 向か つて 逃ぬ n 去a 0 た。

かった。

土 人にに 敵な 續で 府ふ 兵公 幾い 8 T 山。 諸な 度と 人じん 46 負5 此也切言 0 17 見した。 ع X 家か 葛か 内蒙 打っ 歯し K あ 家\*\* 0 上きずる 梅が 中を敗に扼さ 勝ち = ち 力智 残さ 砲等 5 出た年記 太\* 聲い + は 北岸 腕な 関系 る す す 四 郎き す は 山る を ば 頻繁 L Z) ڵٙ る JE.\* 嶽だ 趣ぁ 月で 大な + 攘や b な 12 Щş 躍を 名如 夷。 砲は T 12 萩は 25 げ を 悲で 轟な 燒\* b 乗の 内ま を 甲か τ 17 情な の 0 得な 出て る 梅が ζ. 本質 4 碎。 御ご 慷が 斐で 本な 間がた ず 艦か 前等 τ から 大た 藩は か 慨が B 主员 否い 郎き 退た 田だ n 佛き 砲号 意 1 は な ^ 却言 杉曾 生 引 C 國る な 云い た V Įζ 空記 槍り 年 Ξ £ 谷に 兵心 L 違る 何怎 ዹ 人, 笛か を 7 し 上 0 0 + 反はん て 12 群。 扱い 六 辛な 所出 砲き < げ لح 及だ す b 歳さ 랓 午さ る ζ. ば 黑红 臺だ B 土山 V る 7 で ず 煙点 後ご 微 中なか 此。 多 氣ª ^ ع 長さ 圣 車。 侵な 塵な を と 四 ^ 0) v 府ぶ 驅か 水ま 様さ 破完 錬ね 見办 時じ 人に ٠ ــــ 狄雪 አ 兵心 そ 6. 周す L な け 0 9 送さ 0 0 武 為ため 防災車に 2 人。 を 見艹 城が n る 突っ ていたと 長; た 術 5 17 洋装臺紫 Įζ 0 領等 落ち 3 藩は 敵な 5 中ち を み を を 伏小 5 iž  $\pm^{arphi}$ 引で 燒\* لح ち の 究は で は の き、大な 武 12. \$ 勝な L せ 12. 騒さ を あ め た、そ 堪た 佛き 土山 揚る 踩り た 7 12 ž 0 會ない 人に  $\equiv$ が ^ 躙と な げ 砲は 乗の は た ず 人に を τ Z n は 稽は せ 長分 \$ 長なりな 慈じ 此。 12 通点 6 釘分 0 0 雲え 時 州り 即で 付は 0 0 b 恥等 n 堂を 早場 0 際さ 12 Ľ. 7 を た 0) し、 池症 諸と 始問 く 12 な V

を 府。 學が 沸っの は Z) z あ 府事毛。 此で 砲を校が 騰さ 教告 敬告 第卷 3 9 童場の 業が十二館が代に 醫い 撃げる 圣 L 育な 中き利り た 7 師し 0 の 興ぎ は ح 敬は ح は 甲办 倒る 極で は 査さ 事な L は の 斐のかみ 場を 業げ 士山 侣』 樂き 文芸 + 設さ あ T n 専っぱ 館や 歳い で 分だ 寺じ を 學が て 立っ 0 の医情報 今ま 受う 6 ば 事と か 17 圣 た 0 題さ が 6 は 愛さ 少岁 か 0 け 足を弟にの + た **乃**っ 年な 年光 b L 日ち 風が (" 郎 木質 子し を τ 頼ら Ŧî. で T 時 17 0 اح 専っぱ 居る 教は 寺じ 歳い ~ 十二 5 弟に は ~ 重紫 は 元治治 郎き 寛か ĭč 育い 5 \$ 家か 文 あ Ø 十 た 政ない 分が 教ける 0 25 す 文芸 7 る 中等 盡力になりよく 元党 育い 彼か る 四 教は ľ 置 0 12 0 家か 目。 儒は 年記 12 教は 0 年2 Ø 諸と V 外が 興き 盡? 導着 的な Ŧī. 興き 學" τ 武 中さ 六 藩は で、 文光 A 國で 月 隆。 z Ø 2 Ø 4.6 實じっ 子し τ 新き 軍な で 71 講か 祖を 12 Þ 力的 艦が 學。 秀で文だ 弟で 5 ば を あ 勉ご じ 元》武 武革 め を あ L な 盡っ 砲等 0 3 收り < る す 軽さ 越げ た た せ 0 r 9 藩は 入に 研な 72 容ら 設ま 女 ح 0) (7) な 刑等 事を 校ゥ 府が修り L 大た け لح を V 方貨 将さ 始問 ٤ 敬は τ 6 が あ U 2 業がめた時 午<sup>ّد</sup> 能で 面光 せ は 9 n v τ る 前だ 實じ た ኢ £ 71 後ち 力。 の 4 佛が 12 は 12 0 の **X**Q 須な 簡か 人に 設さ 0 智ち あ 幼きが が と 時は集が 立。 藩は 易い 主は 5 心が盡る 大紫 主员 照さ 意い ζ. 山。 な 童さ U な 0 場で T, e 京さ 來。 漢な 時じ た 國と 教ける n 外次 藩艺 な 都台 師し 育~で 12

將

ع

は

野の

נית

然。則の必かか 多語 校が午と は 直語 後亡 b を 要な Z 戰法 介は 集に 6 < 0 童場 文だ 選を 沓し 友いま は 特表 か は ح は ح 武のない 6 武士 武 み 敬は 城a 12 n で 格な で 術 業げる 集点 絢ぱ 錦門 が 拔ぎ 出だ 然か を لح 館が 繪為 道 童さ 堂だ を 設す 摺き じ る 等性 を L 場で た 稽 擔な اک ~ 関ぎ 7 0 12 H L 15 門為 常な £ 勤? 古 72 Z) 12 0 は B b 人, す いなか 本能 3 人じん 描か 0 け 者の 8 L n て 後も て 7 な ~ る τ 督さ 藩は せ か る 他在 物ざ 歩ゅ 越奇 事な 居る 教が 萩は 12 n あ が لح 色表 授し 行か た 後ご 0 6 は る 12 敬以 す 0 業情 た。 爲で 明点 B 勇り 模も 女 L Ļ 12 0 倫が 館 無等 範は ・任だ 自じ 土 戦だ だ た \$ 敬は ずらべ 館が T ٨٤ 結け ね、業場 由。館が 争さ لح + が 曲な 果な な 八 が 中等 な あ て は 監がん 名が 他た る 九 τ £ 設。 學。 Ġ は る 學上 べ 督さ 他た中を者の 校\*5 福さ γQ 0 0 H 跛き 田だ 同等 É 青さ 12 0 年第 な 8 ら あ 者は 熊紅 方は 選を 扇な 年ねん 者の 年沒 以小 n る n 上。 面が ば て 馬電 戰な 輩い は て 野の ま 7 身\* 集に あ は 死し ح 直流 あ 0 12 ね 0 重さった ひょうじ 0 文芸 を 少さ 0 分が 介は 適な 子し ば 0 場 年ねん 則の た。 學" 逐点 B 任だ な た 弟に を げ 人, 一ず 者や 6 は لح 2 z 教ける 受う 共智 を 小艺 た の 教は 0 **\$**2 外点 授ぬ 探が 授。學" 學" け 今は み 12 持り 人に あ 高か 12 2 す 者は 校等 0 三尹 福さ で 學だ < も 0 る る ね た 好じ 女 な 田だ ば 處差 武工 あ L 術 扇だ 中将き 扇だ 3 か な 7 た V 馬 6 者は 大览 馬輩 لح 2 あ な

IE 3

¥2

る

葛

を慮っ 正。 佛き 趣。 ク 義。 國 意い 集ぶ τ 7 無等 童場 源賴 を 居る 居る 樣な 水る を 人。 0 た、 盡? た 以為 事を は 兵心 た。 Ø 今點 前に 7 が す 集ぶ 總さ 書が 時氣 童場 場っちゃっ 血が 生。 田だ 動ぎ ع ۲۲ 17 7 B 付っ 村な 判以 徒と \$ 機等 12 署は あ 夷。 Ł 誓が ば 12 飯ご る L 人に 上をうりく 二かだした 同等 τ 紙し か 船だ な 捷。 來を 志し 血けっ 學が を 6 0 7 す 認た て 6 Z 判式 な し 迫ま 建枪 É る τ 無空 5 L め + た、一萬 5 τ を لح 暴さ た、無いま L 餘よ ۲, 人悉く 神に 間。 行す ば 5 7 を 働 は たら 人と 家か 死し B n 簡だ 明。 此。 12 な は 中等 を た Ø < 賭と 學が 誓が < 日ゥの 連ね の v 誓が 太 同等 72 頃え有い し 校が 字じ 判法 温をおきる者と 旨語 7 旨し 志し 事に で そ 血けっ 認た 前音 17 # を あ 書と 見艹 め、かずか 餘上 る 違が て B 0 ク 恥辱な た、何<sup>と</sup> 聞意 か 人比 ۲. 少さ 御 た。 · 者。 5 لح し b し 國台 申合は を 5 は 神岩 τ ф 0 生於 雪! で 速な 文点 か 人で 為於 徒と ら、深か とあられ が 0 せ、 此<sup>で</sup> 12 Ø かっ を 認たよ 意い 17 E. 5 i [H 氣。 < 3 義的 لح 切ち め の v 度な 事を 腹ざ 筆でかしる 國で 事 と 0 氣® 主。 御み 家か を 自のが せ は 張さ 概が 6 し に ガ<sup>o</sup> 國台 0 せ 何に 前だ ず **%**: 12 ľ を 木質 為な 途と 8 充み 異為 べ **z**i.

行言

乃

誓か 72 此。 5 楠な τ کم 0) 12 を 1 0 當場場 居る 公。規<sup>®</sup> 大な 至な اك 0 道だっ 則な 義智 る で 0 72 叉な 神には 迄ぞ 御\* 重き 楠と楠を あ を <u>`</u>, 場等 守。 熊鼠 執い 開な 道が公言 公言 る 前だ 野、福か 業さ 9 \$ 後氧 12 前章 は を 0 12 武光 仕が あ 同ぎ 守。 大だ 12 於ざ 0 生ば 田\* 士し 候っ 節さ b 樣含 6 精な は 7 0 ず、又流 尊ん 0 本党 神炎 赤熱 0 道着 儀ぎ ţ 土山 穗 り、 我ね 算る 王の 連ね は 者 z 0 心える 遺ゐ 先\* 劒は 骨机 義智 攘さ 名が 1: لح 士し夷って す づ 等ら 槍き 7 身" 雨人 人 後っ 肝光 共员 出だ 楠先 る 17 Ø 業な 本性 要な 公う 12 事と彫る 12 し の ^ 合も 無か 12 は 意い 12 0 J 42 掛だ 事な 神炎 を 事と 神に 都と な B 功的 受う の 隔さ ځ 震か 督さ 0 0 出場 た み な 皇か け て 17 教ける 一分さ 9 續。 教ける T 授る 精可仕様光 次ぎ た Ť 授ぬ 奪え 0 41 17 由上 王3. 0 Ħ 忠き 任に 候 0 渡きのい 被はせつけ 被性 と 條る 頃を 0 孝かっ 精な τ 目。 愛が Ø 神に \$ 5 لح 讀 頭表 大き を 0 付品 は 文光 斯\* す 腦點 義等楠な 本な 御光 V ٨ 字じ 5 る を を 意い 國で 公う 太な鍛造 守る 0 を 内意 12 て V) 受け 御 7 誠な 上さ あ 平分 る ^ B を 8 ill s 72 べ 忠う 續っ 家" 續ご Ť 中な て" 無等 3 12 忠蒙 末ま 之 け 記さ 人と 旨蓝 取と 只き 億ぎ は を 孝な 46 候 2

て し B 4 1 12 集が 7 重さ 12 場で L 0 た 規章 カジ,, 則を 荷2 を lZ 紹さ 正t 介が 義智 し ţ 人に 道。 5<sub>°</sub> 15 闘な し た 那是 は 思读 S 立た 0 لح

لح

B

12

齑

ど 決<sup>ts</sup> B 膽 12 候 己たが 君え 御二 書き 衣い 事 τ 力 夜\* 端な 類る 門光 父⋍ o' を 薄は 宴え B τ, 權な 語? 亂気 不知 等等 限が 0 共员 朋售 込な 研な 苦候 仕が 美Ծ 出て 用き 威。 稽は 友は 12 暴き U 入い事じ 古: 7 又表 堅か 4 を る 12 或なな 振。間。 等; 信に 徒と 敷と Ó は < 事。 飾な 時じ 實じっ 停い U 黨を 疎を は 敷に 0 候 幼》候 時じ z を 為な 刻で 稽は 正し b 並。 古で 事と 或あ 少さ 刻で 盡? 結算 不を lζ 致な は し、 伍<sup>z</sup> 申品 の 12 ぶ 文だ 15 等等 者。 陸な 飯。作る 至な 我が 飛品 樣言 武二 正言 **ا**ر م 長取り 掛か 臺灣病で 叉を 慢を 0 < 自じ り、 上\*っ 下。 道等 を は 心無怠銘々 以 交貨 質ら 々く構か 申さ 締ů は 下》 朴な *5* ' 肝が の 今え は 0 事でとうかま 要な 可なれ 可申に 臆な 事を朋覧 0 日だ 病等等 有象迄ま 友y 者。 の 0 之? 住る 質り 不ぶ を 候 ^ の執い 事に 候 数を 候、 作 無ぶ 行な 0 代える 事心ないなら 様き 法は < 禮な 現ば 仕がまっ 業可仕 五於 場ば ď な 無たれ ずっか بخ 71 文だ 之智 0 決さ 器。 間。 樣多 活的 悪き るっ 候? 武。 敷に 諸に 事じ 用 事じ 間。 器音 候 τ 其る は 第5 仕った 敷に 事な 仕し 節さ 諫っ は 向岩 如い る 雑ぎ B 12 候 仕3. 事を 何か 間。 談だ 善な 心。 る。 得表 戯ぶ 敷に 道質 様さ 間\* 見み 候 12 Ø 事。 事に 敷に な 事だ

尤

\$ E

0

御= 時旨

將

四

ح

n

لح 伝ご 集は 尾四 童さ 工場がある を の 人に 置な 學な < 者は 'nζ は あ 百 0 人に 7 餘さ 尾四 ġ Ø જ 無な あ v 0 舎ば 72 は b 無な 5 五 v لح 人だ 0 を 主は 意い 組品 12 12 出て L る、 伍<sup>ご</sup> 7 其を 尾四 中等 は Z) Ŕ b 伍を が

7

を 替ず 候 尚语 す に為繁昌 唯た 大路 元炎 返☆ 取占 糺だ 略さ 治が す る 誠だ 可げん 心儿 ds 被は  $\mathbb{E}_{v}^{t}$ 則を 3 候 仰當 所是 處吃 我れ せ と 最 罰 等6 楠な 此 ・兩人素 公う

甲の 子ね 属は あ 月 6 け b ば 後を

n

楠先

公さ

0

事可仕者·

也數

臣に

返さ

績な が 規ª 優っ 等点 則を 六 0 で 者の あ を る ح L T 0 朗ら 規智 讀さ 則を Z は 集点 せ 重場とうちゅう る 無輩 人。 0 大だ は 多な 精な 神に < 0 て 場合 あ る 讀 Z) 人 6 毎い لح 日ち し 朝智 τ 夕ぷ 選を \_ ま 度と n グ

候。 · 行っせき 生が ょ 12 其で 5 應ぎ 志な 愚。 を 定い 少芸 を t 跡t 續っ 規智 41 0 ぎ、武器 者の 改" ع 革が 老 Ļ 有な 手だ 土し 不心得 秋り 之 Ø 職がなる 萬ば 候 歳ぎ 得礼 共 を の 0 後ち 盡? 筋ま 一書が し、天に 等き 12 有礼 至な 之き の゜ 地步 る 通点 ば ま を 堅, 早 で 、當場 場 < < 可相 其を 忠さ

不認

相が



フリ

あ 6 江え は メ ず 戶٤ 中なか 無智 を 9 ٨Ł 伍芒 命い な 尾び は Z) 雄等 な 何ど z 敷は なて ガっ 想 か 15 辯る 0 育を 家か 木智 組み像す 選さ 大な す で 女 9 ^ 将さ τ 込さ 杏 る n み ず 江龙 ٢ 人い 12 他然 ヹ゚ 足た 月と スゲ n る。 اك 辯る 太 5 類る 圣 た لح m 用場 素を 進! 0 な 無な < 向いか Z) す 6 12 9 V は 訥ら る 72 應る 必如 關於 辩论 熊 接さ 掛" ず 野の 係於 0 無な 人な لح 12 て 人Ł 奥ぁ B で 福さ げ 由Ł が あ 田だ 衝き b 9 ٤ る 12 72 が n で 當を様々 協い τ あ 議 9 12 辩え 5 説ざっ 5 た 思な L 最らと が τ کم を 伍。 ያኔ 要き 多 應が 長き 幼さ す 少さ 接き 年な 掛。 る 少さ l۲ 使し ઇ Ł Z) の 文ペ 者は 為な 5

副さ 錢だ 夫を 出だ 0 + は 上えは す 長き 12 Z 文光 定器 لح は 副a 0 0 0 出。 帳き 地ち 食 め て を 6 面影 持。 て 物心 あ 位る Ø 0 12 τ で n 0 料な T た 月で 行ゆ あ ----笛が لح 居る 月る 46 < 0 上。 月げっ な た の 學" た 納な スぷ る 5 大だ 校が 0  $\equiv$ 副令 小さ Z) 學" L す べ 'n 者は 食り 12 百 B B 生 費♡ 由上 Ŧi. 0 は + 支げ 徒と が 72 0 支げん τ 米が 笛が = 文に 0 家か 十 は 米。 食に ع 月ば 料机 Ŧī. 錢点 目い は 庭が 銭だん F# 生だ 高だか の 食は 12 支げん 通货 料如 0 徒と B لح 米ま Ξ 帳さ が 少さ 8 Ŧī. 錢だ 記っ 0 L 搗っ 41 合が H 様さ 五 Ø < 宛き 厘点 相等 監が な Ë 集に 達る督行 ኒ 5 物。 米よ 童場 < 熊台 を L は 斗と 積% 野の 下 あ T 直至 げ が 朝る る 五 0 升資 如宣 7 夕曾 33 介は τ 根流 居。 何如 B Ø Ø لح Ξ 飯ぱ 許と る 錢芒 12 本点 質ら を 家\* + は 素を 五 焚龙 重 差。庭は 百 で 錢だ ζ. づ

口ち 自じ 中等 \$ 遊き 6 25 止。 (I) 0 な 己。 境は 意で L ぶ 0) r 3 + 大な Z) X T < 人だん 将さ 破世 出栏 0 n 六 を 内だ 事と 氣 9 も屢と 氣き 信と ば は b 目が L た 得さ かっ ٤ で 顔だ 交が ず ٤ 沸さ 12 た 5 は の γQ 追 る る ~ 事と 7 渉ぶ で 場ば あ 騰き 小な 集点 S 處 決けっ 圧。 童場 23 合な 9 L ઇ 0 2 卑で 9 た を 追\* T な 無な L あ 怯な ~ 盛ん V 交流 源だ 主版 T る で. る Z) 見る 仲が は 0 以 張さ 他で **平**な 二流 と、す 間は n あ 武 0 は 來に ٤ 人と ع 練な 72 L 9 + 0 人い 9 L 軍な組みた ٤ 習い ζ" て 12 三 τ r \$ 友は 争ら 位為 其を L \_-は 0) す て 人也 步位 太 無輩 必ら 朋等 を 日 0 0 あ 46 る 分か 調が 要ようじゃっ 事と Ø 場世 輩ば B 人と 生 事を n 9 ħ 課か T を 中さ 枉" を Ø 徒と が は な b 大いしきっ 業点 急に せ 舌に す 外点 12 げ 林場 疎を あ 四 少等 外的 25 12" 争られ が 其を る Ø L + 0 7 對な 役 終記建が 事を 名が 將氣 7 樣口 を W t を 了点 策さ 12 જ 時을 置\* る 設せ と ば は 5 生物 太 後。立た 易 3 せ 大路と 成な ٤ せ か KL 無な 軍% 各な 6 何に じ Ø 12 つ る **b**. 12 て、 何<sup>と</sup> ኔኒ 人と 記と 師し 組み **% %** n し ろ 無也 す)で < が 調ぎ は 8 12 + 外的 方言 選を申を學べ 用等 戦な絶な 錬な 七 國軍 U 校か か 0 も 歳な 線〈 之 み を 爭. 12 あ 7 骇 合は て 12 U 0 艦が 加か 立た 加益 山龙 せ あ Ŋ 3 τ 秋さ 寺じ 擬公 襲い 擔な 12 時氣 は 3 遊ぎ 2 ~ 軍を 來に 川。 せ 3 ح 6. か は は あ や、思宮 5 <u>ځ</u> ٔ 以心 ね 滔 事な ٤ ¥Q 0 ば 來は 度と 生。 を 12 な 7 徒と ٤ ゆび な

將 \* 太 Þ 4 疎を 7 5 食 0 0 て 其た B 0 様な あ τ 驀っ z 地質 我が 性が 語か n 2 る 格な な 軍公 12 2 逐記 傾於 は 進さ た 0 ይ 人。 H 12 狼夠 み 犯ば **13**0 Z) 0 ぢ n Ŕ بخ 木等 す け あ 長さ な 軍に る る 0 府ぶ 高か た Z) Ø ٤ 勝利 ヹ゚゙゙゚ 大将 0 2 V 處を 木質 古飞 72 軍に見る 25 調で 老 12 か 5 は は、 な 錬な 悉 轉な 方ぱっ を 密か 2 集点 の L < た げ 大な 落な L 7 此で 将さ 頭に τ 遊さ 事と ち 丘紫 る اك h を は 否で 子で 0) な だ 0 背は 認に 供ど る 0 B 事を は 0 あ Z) L 6 τ 時景 事じ は 5 絕た 實っ 居る Z) 倒点 啊ら 6 で る n 喊な Ż 軍路 7 τ L 竹な 木智 T 無な 卑で 大次 出で 怯な が 刀巾 将さ 見る を た、 不。 あ 少岁 食。 ٤ は 2

太

決けっ た 意い

潜で 者。 の Z) b Į۲ 0 本性化 5 を 時g た め つ 本になって 上品 先だ 7 V 方常 物。 ð, 登ま た 方場 は 香ぎ 12 は 0 \_ 乃つ 大な 唐な 多 塚な 立た 方場 将さ 木 0 せ は 72 V 田た 大次 2 本院 せ 0 は 72 0 将さ 後も 巻か ナ **\$**2 Вυ 畔る 17 我れ キ は 12 74° 近る 常る 残さ 41 12 ۲ 陣 た木\* 衛\* が 0 2 は τ 卑で 命は 何智 を z 大览 、勢力 隊 長さ 張世 怯な を h 0 如言 す 9 て る 功っ を < 何ど あ لح 木誓 B な 處で 進さ 0 た 分が Ø Z) h 0 2 各な で か 軍 7 12 自じ 逃ĸ 山雪 Þ は 死し L げ 小さ 25 h 0 四 n 中さ や 高が 竹は だ た 分が 本になっ 刀" 腹さ 12 12 v n 丘が 違為 L 12 ٤ を 云い 行い 持的 清ば Ø S た 5 な ያኔ 9 太 後 袴はかな 戎の た 0 12 て V 私犯 そ 木 て 陣ま 0 股 塚ない 我れ 3 n 0 b 41 張は 立だ Z 進さ 方は は は 幼さ 5 め 横と 0 0 ع 聲を 少さ 幕で た ž 0 を 方は Z 取也 下 v 0

童

教は

授は

福さ

田光

扇も

は

易

自じ

由ら

な

5

٧Q

跛さ

者世

で

あ

0

た

z) s

ら、外出の時

は

駕か

籠ご

lζ

步<sup>re</sup>

の

の

12

は

0

3

**V**2

が

h

で

た

ع

τ

居る

る。

泣き

顏ii

人。

で

あ

9

た

Ø

Ø

擬軍と は、十 ŀ で、多なな 真な Z) 12 其を 6 ナ 12 ДŁ 少さ 歳さ は 0 B キ 手で で 友は 交ば 無な ŀ 心炎 な は あ ٧٩ 顏" て 5 Ø あ بخ を 0 質らない ず、成な 馬\* 中紫 る ع し 72 が 嘲っ 72 か ら、 兄<sup>®</sup> で、何<sup>と</sup> 弄さ る Þ 行が形は べ 時じ す 5 < 方き る لح 容ら の で 大路によっ 争う 弁。 か 0 あ と云い 能で 欝ら で る 17 を 避³ が を評 あ 人に 0 同さ ዹ 校かっ た、 廣<sup>vg</sup> لح 學" 笑為 け し て「たい た、より 活。 る 生ば 島は 澄ら 潜で 樣多 は 童場 将さ な方ち Z 12 其な 居る す 様な は 居る 俗 る 事と て で る 眞" は、 あ 0 12 12 頓着な 云ぃ 鍋~ そ 無智 ク 中将 見み た、集 人と 云い ٨ 25

て **万**の

木質

の

兄弟が

7

コ

は、大将

0

少さ

年2

時じ

せ

名無語

人<sup>と</sup> が

虚弱

+5

郎き

子さ 建龙

と 云<sup>い</sup>

نگر

0

童場

0

Ò

た

時旨

S 囃は 朝で 弄貧 L た B 0 て あ 9

の

頃る

家が

中き

Ø

少さ

年让

は、無な

人Ł

兄まるだい

を 見<sup>ル</sup>

る

ごとに万

木質

兄弟が

~

ŀ

ナ

+

ト」と云

^

Z

を

U

7

居。

る

0

だ

5

5

と断な

言ば

す

る、

此で

0

説さ

真な

近が

v

Þ

5

た、

į۲

將

歸な 寒が 12 る 由 t 集ぶ 童さ 時 0 る 場な لح ż. が 例な v n は ば 精に ~ ど 神に あ 生が 的な 9 足龙 徒と た。 袋" は 0 教ける z 校が 内な授協 穿は 71 法は < 寄き を を 宿り 取ら た Z す ず る 寒光 綿た 校がま 暑は 含や 12 Ø は。 入ばい 對な 悉 す 9 る た < 物。 板な 身" 敷じ を 0 着き て 處と せ し ず 枚き 方な 羽滩 B の 聖な 織り な 易 Þ 戦だ 儀 敷し 式は Z) ず Ø 0 極で

分が乗の Ø 12 は て 身み 0 る لح L 成四 は 福さ B 中が ż 分が h 田だ何だ る L 間智 だ て 0) 様な べ 0 7 É は B 福さ < B 卑な Z 真。 اك 田だ 業点 似和 避a 土 遣\* 0 業点 扇な ic は 分が 事と を ゖ る 以 馬雪 家が る Ø 時も r し は、" は 7 ず 子し 0 知し 7 や 醫い 仕が生だ 5 弟に 子で 必是 B 9 が 者は 3 徒と 75 ず 7 聊 12 學だ 75 業点 0 る 居る し 無な Z) 者。 擔っ 家が 問え 子で 恥ば 72 人。 る ۲" 優ら で 例な の づ が Ø を 子こ 等等 あ 0 無等 ^ 使か 7 る ば ~ る 自じ 人と 12 0 0 Ŋ 兵û あ は 震か 故ぬ נלל 分が 足た 17 學" る 自じ 籠ご b ž 遣\* 0 5 者や 業は 以為 分気 を 師し 9 Ø 時じ 家か 醫小 擔か τ Z) لح た な 者は長さ で ζ" 教は 無な 6 る V 藩位 授品 あ 0 Ø 進さ 人と 結ぶ ٨ 類る る は 城さ 0 h は 12 ŭ 藩は 從為 面影 任に て 絢な が 辯え 業は ぜ の 9 擔かっ 白岩 含等 堂覧 無な 習慣り 家が 6 7 爽り 人。 か v Ø 身" لح だ 6 n ζ, 許と Ø 云い 分光 لح 立等 師に **X**Q 72 ^ に 0 し 大な は 易 書に 前に 17 用号 τ 7 卑で 抵い 止\* 物。 で 事か を 同業 非で J 0 v あ Ø 辨え ^ じ 生 を 不ぶ る じ 0 士し た。 .12 審し 為な徒と 得九 7

童

組み **%** す す τ を 事を た。 17 問え る 來ՙ 提いが る 集よ 分的 る、答な 童場 場 投き 出版 題だ ኔን 例な 0 あ ح H ず て を て す 9 る、 る る あ 案え ያነ 示し あ た 0 又光 教は る す 生だ る は ٔح 課が 生 授ぬ ዿ 徒と は 例な 徒と n 目的 25 は 徒と 朋生 ځ は は は £ 答ぶ 取と 友s 前t は 休覧休覧 前等 L 案な が τ 日らに b Z 日じ 0 出だ 不ぶ <u>一</u>ふ 0 父き 12 n 0 記と 主に 正がが 前だ 12 9 家へ し 意い τ を 俗で 夜\* 9 71 17 な —**'**৮ 働性 12 叉光 論え 分か 歸べ V 通点 由: 41 τ 黨 n る は b V自じ 披ぃ る、そ 9 Ø 其る た 12 漢な て、 己。 τ 見な 5 朝、休太 加\* 籍さ  $\widetilde{H}_{v}^{\pi}$ 。 の<sub>か</sub> がなった。方が L ヹ 擔な n Ø 考が 答ぶ 12 Ø L を は 素を 集に 一、六 ざ意 案を ^ 時g た 甲ぶ 讀さ Z \* ٤ 童場 見は 0 z は ع Ł 主は 研发 何智 假" 0 武二 問た 意い 究き 5 定に 方はっ 日 o 藝は 集まる 記音 は を 處と L 17 で Ø 置き す 参え 録で τ 分ゎ る あ 調で 酌さ L Ø す Z け 女 9 錬な で し そ る 0 τ で 72 別さ 互" から 教ける 12 あ T n 時ģ 12 假如 を 答ぶ 12 授は る。 は 對な 備器 何ど 鬪; 71 業がか Z) 策る 附っ 云い 5 を 6 ع 論な 虎ź 作?問為 太 處と Щ», け V 分だ 否で 題だ 0 0 0 2

手での 縫む は 小で切る 倉台用等 12 Z 限がぬ 5 事と n 12 72 L 講か τ 僅な 堂を は ١٢ 百 補は 疊な 神ば ٤ 敷き と 袴(主 IJ ど ع 0 板を 間: τ 正だ 馬記 面が 乗り 袴は 12 聖が 像き穿が つ、そ ያኔ 祀き ク n 7 易 手で あ 織が

議等無罪

論え人と

優5 技\*

0

八年 かっち

B

此で

時

現象

n

た

ار

劣か

な は

< v

两女(

相認

持ち の

し

7 12

Ġ は

γQ

時å

刺a

τ

各

雌し

雄等

決な

L

ょ

**ら**と JE.\*

下だ

٧٤

は

斯\*

て

居を

友い

奸な 12

黨な

12

L

た

る

事と

露っ

顯は

致允

L

候

そ

友は

室ら

又靠

陰が

節さ

心と與な

人に様き

へ、声が

四

12

び、かい

心炎 z

Ø

在私 事と

な

4

を

認な

候

上、世、無

是。

非?

を

5

せ

可申事」

を

V

τ

致な

せ

そ

n

12

τ

B

聽 は

入れ

な 0

4

は

再龙

び

IZ

同覧は

樣。小飞

意。へ

見た 招話

をき、水が

時計は

再記説と

及ぎ改か

ح

n Ξ

12

Ø

人と

の為人ないない

が

現意 存れ 候

12

る、大な

抵い

の

者の め

は、衆人滿

座さ

12

τ

面が

責せ

す

ると

於。 切智

の詩が腹い

大

すと

友い 應。

答え人にす

が

奸カ゚ 無な

黨為人

示い對於

策

12

る

女

で

激ける

す

る

事を

が

往き

41

あ

0

た、け

n

ど

無な

ΛŁ

は

B

沈紫 し

着っ 違が

v

τ

相な

手で

設せっ を

得智

せ

ね

ば

を

例らは

女 な נע 9

な

る。 Ø 12 興気意い 1 見な は た 時。何小 は 日。 如りも 何・穩慧 Ŕ 和や 5 で 12 爾。 處よう 分が L す τ 大な人な る נע لح 5 0 し 間と Z) IJ 9 た 12 對於今節 一例な Ļ

貶な 卑い 行い 課が 斯が る を は る አን τ つ て、卒<sup>を</sup> 對な 始問 來で 其を 2 L 對於 目。 Ø 對な 5 v n 策 め 策さ は が 策る 云ぃ め つ 0 V 今日 ع 6 易 集ぶ る 0 る 12 ዹ 12 場は 膽 及s 由上 場ば n か 塔と 'n, 夜\* 童さ 於い 穩を lζ 婆世 5 場を 9 膽 で 試が 第点 云い 半な τ 健な 7 T 油 場 場 場 學がよりよる 試が 雄さ 頃る 0 太 を 0 な 話の 生が 成だ 拔灿 辯ご τ 0 12 定だ L 腹点 を携っ 及記 徒と て 績さ を B て V め 及是 を を は 合が 揮き は 膽 τ 5 あ で・ す び 切。 す 試だ 皆》 智りよく 格な へて 9 翌さ る 來を あ ら る な L 7 朝蒙 12 然が n る 0 17 ¥ ع 某れ لح た ح τ B 夫を 落る B 極聲 る 0 لح 0 B 膽。 46 第だ そ Þ, の 教は 膽 試し 0 試だ 處し 試だめ 對な 12 L Щ<u>я</u> 授い n 験な 7 Z) 策。 へ 行<sup>®</sup> 過 試し 質じっ が Z) τ 刑警 は を 居。 L 為し ら、直なな 験な 71 地ち は 風き 場世 對な 激い 72 落さ Įζ 愚。 を 零ぎ 雨。 <u>\$</u> 策る 別る な 狐ね 検な 行い 論る 第次 で を 事 Įζ Ø إك ただりよく あ Ł を す 分が 嫌言 9 Ø 終は 膽 を 吐口 る、生な 注き る L τ 穴な 試だ は 6 云で いだ 曝³ < ع τ 82 を 試心 を ٨ L ع 生。 を変え 水 徒と 暗為 5 探。 験な 待。 0 たからた 然か 智节 從と は L 3 あ ~ 0 9 皆な B あ 0 夜上 た 來た 間是 τ 2 あ 行な 課が 無智 剛な 红 省な 題信 あ 0 n τ る Ϋ́ ع 太 たとのよる 'n: 0 τ 臆を 題だ 厭と 0 を 提出 は τ 膽な z は 側を 對な 無 12 Z) 某れ 才能 力; 知し 由上 Ø ^ 策る 勇湯 智り 釘台 12 無な る 0 0 す 0 氣® は る 卑で 7 な 新に É の を 終記 を v 試え 怯な 者。 活系 打。 東が て そ る 見る 動電 み ع あ 0 0

童

τ

乃

木

る 太 評。 0 ٤ 人にん た 事な 真。 何分 途と 或る 啦, 事じ B あ 集よ 立た は 楠を直さ r ば 童場 る 中等 傳た る 會な 他た 實っ n 12 ያኔ 有い は 者の 夜上 n 0 は 忠き る 0 は な の 名が が 何ら 上。 生。 あ 9 武 老か لح 0 集ぶ **%** 膽 な 7 腹は 徒と 生な n 9 直さ 童場 試だが ع 王さ 居る た 25 徒と 道等大流 12 を ادر る 寄上 て b b 江木 切會 道答 0 坂紫無な 生性無な 試が 卑ぃ 決け 權な 腹点 ß 6 L 12 集號 人と 徒と Υs せ 怯な 定で Ø 12 化げ を v ኢ<sup>ւ</sup> が 0 が は 附加 る な せ 0 7 切習 0 必 剛が 幽ら 近點 幽ら 彼れ 7 振な Ø 6 あ た。 が で 震い 臆ざ 震か 計で 等ら 舞戏 z る、 無な 女なな を を を 楠先 仲なか 責き ž n 試さ 見本 格。 間電 人と の゚ 見夢 す す 公子 る が 幽ら 72 J 72 る る が لح Ø る ع 幽ら 霊れ 0 た。 制な נע 干节 b V E.t. 為な の 震い 12 は 裁さ 早は 太 L 幽冷 説さ 17 出て 膽 は 更多 義等 0 の 出て 會ぁ 試が 霊い が 必靠 孤し 71 12 情さ あ 會ぁ 5 L 12 ず 反気 城さ 生於 狀だ 0 化世 る な 彼れ 9 徒と す 12 途と 夫を て、一 け の は 等り 0 る 籠し 耳流 伸如 て 中さ T n 行ぎ 僧に 0 出て は 向か 12 あ 12 間。 T 爲る 7 熱と あ 72 幽い 警り べ る 北等 て を 0 靈い £ す لح 5 す 戒が v 係で で た 云い J. で る 者の る + L た は 樣。 ዹ L あ 萬な 道。 が Z) な Z あ L 0 b 7 る の l۲ 萩醬 無空 0 ح 違が な 軍に る 5 0 لح 場ば ል B L 9 通な風な 中等 合き 0 あ た 友等 を

大な驅か

H

惱さ

7

朝

0

12

氣®

を

叶性

1

た

は

忠う夷い

俗

党を

ع

敵な

12

L

義等

\* \* \*

貫きま

<

لح

同な

Ľ

精い

神に為な

で

あ

る

ٔح

n

12

由<sup>t</sup>の

0

7

孝が

0

大な論系

義<sup>y</sup>

を

教をを

^

以為

7

國でて

有等 王第

用点

家が算を

田だ た l۲ \$ 0 0 0 0 Z ス۲ B 湯ゆ 母は た た 無智 材は 0 B 0 七岁 B 叔<sup>を</sup> 人と 0 B ح を す は £ £ 母性 品にの が *35*€ 恰き 何智 日し 天で 3 は 時島 集と 數は 因は ~ تع 伊い لح h 非で 父さ 童さ ١٢ 常な定だ 緣 B Ŧi. ţ 場等 教は は 叔を 歳む 所出 之智 b 12 育な 製に母は で 7 多 ع 温を 0 人は し 子に 3 あ な 古も 慕な 和如 末き る ţ 自じ h 0 H 田だは な 弟で 前汽 5 双流 た n 0 n 性言 古も ع 0 が 0 ば 質机 叔を た 田だ 年記 云小 時台 لح そ 否。 母世 が で 清が 静ら 3 恵た 女 取占 てあ z 極。 子で 0 皎っ 0 て 頃る W h b が め 0 0 寄り B 25 分が T 夫ぶ 宅で 當な 0 軽な 0 5 な 好き け 同情 人だは 場さ た 綺a ያዩ て B 鹿が Z 0 n 麗な き あ 七岁 が 田は 見ど 到y 品な 静ら な 好。 9 深か 今c 島は 想 & 7 子で な か 年記 新と で 又\* あ 髪が 0 0 六 屋\* あ た 優さ 0 幼さ B + 敷し 0 n た 名が £ 夫を Z) 八 な。 7 他也 田は ば 故ぬ が 6 B 人と 12 Z 四 同ら 下员 七 田は 結ゆ 0 方は 居門 荒る 圣 L を 八 0 す 田た 可办 な τ 慕を 方紫 る 12 愛ぬ 事に 背景 9 か 事な 引 ጆኝ は た 5 12 É 0 氣 0 生記 た 古だ な 移さ

木

72

深か 長さ を 横と そ 征ば 腔気 3 長さ 府ぶ 堅な 濱は < 伐ぎ 集点 0 絽が 固と 州ら を 憂い 童さ げ、 は 0 慮より 解か 果分 軍に そ 球罩 逐次 12 で Ļ 英 を 35 形は の は 纜る し 12 豫らか 衝り τ 米で 向也 去意 設す は L 0 佛き け 年は 聯な 破性 婦ふ 12 ľ ζ け 合が 蘭え る 5 當を 六 め 裂れ 人に 八 外於 艦が Ø,, 此。 月 Ø n 彈箔 る 月 四 塚な 兀 國で た Ъ. 0 を Ł 事さ 日できぐ 0 國を軍が 元は 釵な 用等 日 出版 まじ 運え 佛さ あ 艦が U 元龄 發点 合な 命い 艦ん る < 12 る で 华 發は 砲等 當たっ を を 姫ぬ を L そ 徴も 撃さ 知し E 砲ぎ 持® 島は 正是 は 時じ 長 發さ 艦な 0 9 12 B し 12 0 集され 塚な ょ 72 州乡 經い 72 L τ あ 5 を 験な 0 0 0 12 7 居る 0 長さ لح が 取占 大な る 12 て 72 7 由上 本党 L 州纟 原質 砲は は 0 τ で 藩ん た 沖き で 極能 を 9 办 横き 家" 支し τ 鑄っ め そ 大克 送ぎ 造ぎ 中さ 藩な 濱は b T 砲り 0 る لح 12 L て ハ 事じ 有ぁ 屢ぱ 効な 事を 0 72 0 1 交かっ な 12 火焰 數言 次〈 b て 力 **〈** な 沙ま あ 會的 砲号 奶 を ラ 增s 議 七 が は る 0 9 な 頻な 金記 た 갋疽 指\* を 月 た L 末ま 12 開ら 幕ば 繁はん 器。 な 屬 が順次 次 府ふ ع 崩え 類認 中。 3 府~ で 砲ょ て 式は 圣 な r(K あ 12 12 B る 贈。引" B 臺だ 0

無い隊がか 築さ **V**Q る 長ない 氏い所を長さ言え 武 3 を 0 は 前等 之れ ス 州皇 組、 な な 士儿 觀り H×. F. 0 で 號が 部"沿线 見炊 を 25 0 4 音流村智 h Z) 7 そ 配ば 署に岸が物で で Ó 人に 指し 崎さ 御物 海が な 艦ん 英な 揮音 r の L 心儿 置ち 梅。茶さ n 岸が は。 لح 定。防門 集よ L T て l の 屋\* 童場 L 佛さ 備で 深靠近款 B 益, 7 坊ば 18 め 0 τ 激けまかっ 艦か < 4 此で 彦で 12 何い U 12 對な心な山まの 艦が ヂ 第5 の 日っ 島と臺だ I 長さ 々(前ば生は す て 弟で場ば サ \_\_ す ュ 12 重艦 ક る る ŧ 號質 ブ 期でに 代に徒と 子し低さ 外的 小学 同等 登記未み 來で 待點 す ン v は 皇だ 除な 國で 3 b 曾ゃ 同な グ V キ 何完 あ V 場。 ځ 處 遙看 る じ ス は 軍 か オ ス n が 號賞 英な艦が B B 0 < ŀ バ 12 0 外の大ななな年の 小学 蘭え 國で 氣音 ン は あ 川拿 ì 同数 氏し 艦か 軍紀八 9 勢な な 床を ŀ 指し 號が 艦が 月 軍なを ば 3 を 夫を 洲す メ た。 揮音 艦が交換が ح Þ タ 四 易 示し 等的崎景 12 n 0 12 3 御 L 0 御知 ì 1 日 當を 艤<sup>ぎ</sup> は \_\_\_ 各な駕か 12 で 國后 タ な v る 屬さ 容易 過さ 1 種は あ 0 砲ょ籠さ ン ٔح 為於 號が を す 臺だ 立た L ク 0 る 見ずま 第点 n 旗音 艦な w か 12 12 壇だ 17 5 艦が 隊な た 死し 洋きの ュ V は 輕は 無輩 氣ª 出版 لح 式; 浦霞 1 \* な 英な艦な 象さ 組を 人上 陣え h ス 調えに 塚な 號賞 錬なは 0 τ 織い B ልነ は ح は 同於 艦が 例な 5 許な لح 大賞 ~ L 0 長。 英な じ T 36 生 3 \* 臺光 ッ の 艦な 各( ケ < 如是徒 n 願於 場。 チ 向な な ッ 10 は あ < は を

*"* 

府东

て

は

聯な

合な

艦が

隊な

25

大た

學習

L た

7

海上

近款

侵な

人に

し

た

لح

る

が

否な

や、 警は な

砲隻

を

發は

見や

<

の

17

τ

を

準備が 境等へ 城片方間て < あ τ 各で長ち 山常 輕な 点。 艦が 12 0 口、きを 重 開き 兵心 列な な 0 整点 見产 を 0 L 位き 輕い 隊な 繰り 山き Ø 0 12 地ち 出於岩流注意 艦な 12 τ す、と 定是 砲は **隊**於 分か 居る 國に意い 臺だ ま は n る 0) そ 各な 各なな る を 北货 7 Z) 與為 重賞 占しなり を 方は 艦が < 支し ^ た。 艦が す Ø は 藩は 直盖 塚な 城外の る 9 L 陸で ^ Ł て、三 12 程能 T 地ち は 前、錨な 横き 急を ZJ 12 Ø 時じ 接。田光 午さ 各な 2 を を \_ 壘る 女 L 村は拔丸 後 報は \_ + 7 茶な ず Ż) 12  $\mathbf{V}$ 八 前。 砲隻 屋\* τ 時じ る 5 下質 田だ 清意 分割 臺だ 0 لح は 闘さ 村も 砲は な 末ま大な ュ 0 左ª 臺だい る 砲り 砲は y 0 0 方等 正常 旗 城北 砲隻 臺だい z r 喜だ 面常 艦ん 打5 12 12 ラ 對には 毛 5 8 列告千 ス 直だ 利り 號が 軽っ L 六 し 出だ 艦が た、長き 讃ね ינל 72 百 lζ す 碼! 諸に 6 5 隊な 信と 岐る 發は 砲は 府小 を 號が守か لح 0 砲ぎ す 排は Ø 距音 を は B め 端に 列か 下柒 逸ら そ る 離り 謀かりとと 早ば 信息 L す 12 17 n

τ

南流

あ

る

て

號賞

を

續記

V

く

闘を國で

戰だ

12

續に し

Ξ 隻き 沖ぎ 合な 艦な ガ 轉な 隻は ス 米で 艦な 佛さ 錯さ の 隻き A 投き 近是 ン 海か 12 V 遊っ ì 弋 1.\* す 號 る、 蘭: Z, 0 5 X ヂ τ ュ Z サ 0 號質 日で 加品 午さ は 前せん 6 姫ゃ 别等 島と動き Z) لح 5 L 量ぶ τ 前が 英な

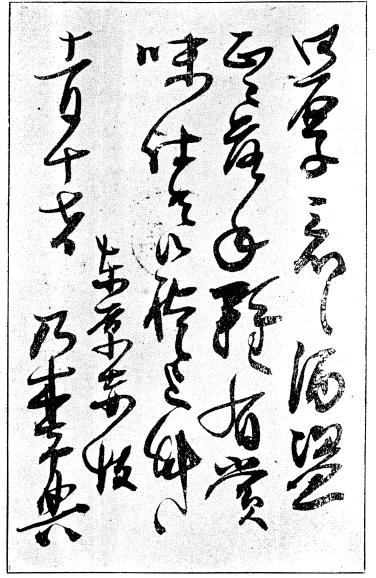

簡書の將大

父き τ

0

十二 鳴な は

郎き b

真。

武革

土山

あ

る

CK

72

め

12

領勢

穢な

3

る

Ĺ

は

0

τ

は

な

る

ľ

大麓

身が

0

槍が で

を

提っ

げ

τ

城ま

下\*

外点 0

n

۲۲

突?

立た 御二

ち

卑ぃ 地步

怯な を

退却を

す

12

ば

ح

鎗

頭罩 女

0

12

L

吳、

n

لح

待。

ち

構な

た。

錆き بح

ح

Ø,

勢性

を

T

打了

出だ 7

す

砲は

喜だい h

5

0

大な

砲は

割物

合設

敵な

以為

8

す

n

ば

敗に

北。 ち

0

z

女

が

Ż

る

萩醬 b

נע

6

内な 12

藤さ

佐a を

見が Z) 高か

發さ ク す 7 ح る 弾だ n

> 始世 以

め

12

雙。

方は

נע

Ġ

大き

0

音を

す

ま

じ

1113

震な

CA

躍を

7

前气

田だ

村智

砲き

臺だ

發は

他は

な 所と大な 23 5 九 退な と 却を 雨 戦な 闘。 Ø L 如ご Ø た 确は < 手で r

12

降ぶ

る

洲

崎さ

及北

び

御站 發は

駕か 砲ばる

籠ご す

立法 る

0

砲は 砲等

豪な

忽なな

5

崩っ z

n

T

午ご

後で

五

時也

無む 浪

砲は 登は 0) 音を 0 τ 0 戦な 聞音 鬪ら ح

ゆ

る

۳ح

لح

12

長等

府东

0

人だん

は

奮る

S

立た

0

12

無な

人。

は

只な

人,

خط

0

72

び

砲き

0)

12

墜る

臺だ一と

上之山流

の

を

L

た

雷

0

守し

乃

肉に 百 封ジ 動き 度ド < 0 を 模。 大な 禁 Ľ 砲は 樣。 得之 易 見は な 幾い 物ざ 百 か 人に

見\* 下\*

L

7

何是

再龙 0 夷ぃ 72 狄雪

火台 心炎 備び 兵。 0 ģ 如き É \_\_ 撃き 大だ 弾をなった。

0 下。 12 粉% 碎さ せ

> b n る

の

圣

る ح ع あ あ 0 b

苦さ 渡ど を兵さ め 72 務心 から 戰之 督さ 術 23 ح 派世 馴世 造なれ

敵を半なっ 百 米公 は 兵公 午 は Ŧî. 前党 τ 砲は + + 臺だ 總き 時じ Ø 計は 12 頃ぶ 奪っ ま 取し 千 で  $\sim$ 12 た。 12 五. 從於 百 陸く ヮ゙ 餘上 戦な た、 で 家な 砲貨 あ を 上學 臺だ 9 て た、三 は z 最っと 分だ せ た、 B 0 防ぎ 英な 禦 は 兵心 12 街が 力。 道營 千 餘 め 筋な 佛き 72 を 沈 犇し 兵心 41  $\equiv$ 寡 لح 百 敵で 攻\* Ŧi. + せ め 7. 蘭え

せ

兵な

陸で は た 0 を 砲は 敵を 見が 戦な 物。 の 此。 を τ 塚な لح は 付る Ø 直表 品が 置き 以為 と B 戦な 上类 宮みや せ 12 そ 闘ら ず 應なっ 繭" Ща, 陛に は ^ 华 退点 上等 z 戦だ 翌く 天』 前がん v せ す 日ら る、 た、 長 た、 長 な た。 た る。 な る 八 0 12 備な 盆ず 時じ 増え 織い ま 田光 頃ぇ だ 續で 0 浦る 豊ぷ Ø か 明ぁ 3 諸に 前だ 5 そ け n 兵心 先於 猛勢 切會 な 0 登り烈力 6 四 他左 五. 12 12 0 ¥2 日 小き 立た 大な 砲は 間も は 塚な 臺だ か 前だ 9 砲は 野や τ を B b 日岩 戦だ 破世 討っ 居る 負" 敵な 壊り 砲隻 た 5 け 艦か 办: Z) ず v せ を 敵な 進さ け 劣を 5 オ の<sub>いを</sub> 次し B バ め n τ 第音 ず 72 Ì · \*( 街が W \* 戦だ 砲等 ١, 道紫 豪だい 侮な 4 闘ら ^ 側だ を 12 向か る す 解は 17 べ 0 修り る 布ぶ か を Ë τ 復さ 列な 下が 發はっ 6 n L تع 3 L 砲ぎて る ど 敵な τ 大な

j

益等

田だ

豐。

前が

と

助旨

勢な

出だ

た、長府

の

天だ

地市

は

今は

12

B

12

包で

文

る

1

Z)

غ

思考

は

n

72

暗念

12

0

人な

何い。 果か

n

易

切ぎ Z)

歯し

扼さ

ح

D

結け

長さ

藩は

ß

語ば

75 第次 分だ 晋に 開路 も た 旨监 原 る ינע 知し 六 作さ 0 Z) 12 を Z) 6 0 ţ :)鎧 6 沈江 せ n 外货 H 答な b 白は 流罩 默さ 宿り て 0 無た 直を 72 **V**Q 旗® ^ 職な 怨 لح あ 石" す 他じ Z 垂れ 條る を る 副含 の 件だ 事な B 0 V 2 S 掲さ 處を 聯な ع 時景 た 7 無たれ 使し کم げ は 此。 合が 誰か は d, 云ぃ 之智 لح 0 7 幕ば 砲ょ 軍が 和\* て Ø あ 17 L 府" 太 ّح 臺だ B 敷ま T 使し ま 0 役さ 12 七 1 主悉く 城きか 下か 人に 萬元 杉さ لح 日 1 た 17 あ 正な < H 孫さ 12 L لح 0 戦な 0 午<sup>ź</sup> 捨す を n 國な 七克 τ 調さ 接き 72 長ちゃっ بخ 失品 衝点 郎き 此亡 7 人い 民党 聯な を 陸。 渡れ 州ら 置物 る Ø 0 中き す 合な と 72 苦さ 戰: 軍な 邊な 大次 本な 17 V べ 11th 内、 7 7 任に 藩は 無む 至な < て J L は 横も る 藏ら 12 Z) は 念な ĥ B た 野\* 當た B 取员 な ず 儀 太た 濱電 長。 戦だ 返な 25 藩龙 本な 何か 敵な 12 0 砲等 b 意い 0 L 1 於がの n 72 旗\* 退 と 付っ 味み T 來に な B 0 會ない 艦ん 方☆ 利り 6 羽芷 は < 意い V を 用号 織ij 家か 女 0 た。 議 3 使なっ 勝 袴は 老家 L 諒言 る を 7 3 利り 突し を لح 開な 12 て 屢に 出了 戸と 立た す 付っ < し 次( ~ 大だ る 向む 刑法 事に 3 T 處 馬。 講か 事じ 敵な 早き 和か 12 V 實じ 和ゎ r を 議 た は 速で 僅が 談だ 酸が 惱等 承に を 主は は 女 講か 意い 高か 判法 す 12 雙。 知ち

ず

は

方場 0 杉芸

を

Z)

+

L

腕が償さ 金克 L = な 今え 百 日岸 萬る 女 弗だ て そ 六 0 年だ 動け 賦ぶ を 7 支し 以為 7 拂き L 太 τ ح は لح 到等 12 底の外に な 0 國さ 72 を 長 州岩 敵な ع 藩龙

童

**V**Q

事を

اك

心炎

付っ

v

た。

6

を

1

弱に 以為 御站 文芸 L ح o' 素を 7 得。 聯九 為於 12 ح Z 課が 合な 生記 於。 ح て 12 4 れ、 武× を 題だ 家が 船が 7 7 な 家か 教をし \* 大点 中き 塚な る す 出だ 中等 剛な 襲い ያን 人に る 0 る L 0 青な 來は B ક 多 0 武 時。 年な 0 青か 土儿 な 知し L は 教ける を 事に 7 12 年。 を n 授品 教ける あ 國る 於。 福さ 作? Ø は 田だ 導き ૮ 家か τ 文光 b る 0 教は 自し す τ Λ̈́ς 0 す 武工 12 授ぬ 然だ あ る Z) 12 役さ る が 嚴切 る は b は 71 も 途と 長な格が 斯 立た 御办 لح は 告っ 12 z 集ぶ 國化 21 云ぃ る げ 9 別な 童場とうちゃう な 時g ず Ø አ ょ n 一尺位の 只な 為な る 0 B b τ 國台 — გ 修り て 0 ઇ ار Ø 學。 對於 0 教は 盡っ 業は 竹は 考が 策る 楯を 授は 間え す L 鞭ぎ ٤ 法に べ 12 を た ^ 4 B な B 72 B 無智 を 自なが 小学 τ 持" 膽。 0 ٧٢ 試だれ τ か 身み は の 同語 了な 7 美\* 5 12 を 居る 事だ 立た Ø, ۲۲ て 見な て、二 渡さ 變分 17 あ は 2 外が 夷岭 化的 る る ま 度と 夷、 生ば 0 が だ L r. E 精な だ τ 來は 極望 け 神に 掃さ 來會 上が が 6 72 は を 夢ら 虚。 0 **A**D

發は 7 Ą٦ 戰 ع 揚き 覺が す 太 事な 悟さ る 能え 71 L た + は 卽益 تخ 分光 る 5 な 文岩 新た べ 武 調ぎ 4 一兩道 錬れん \* を 覺さ 行な 9 た。 力物 นั 併習 心 71 由上 せ あ 9 τ る 7 者。 文芸 國で 學が は 家か 兵心 z 研览 Ł 制が 安え 究 Ø 全な 改か L 71 τ 革が 防炎 精な を Ť 神儿 断だ 守。 行。 を 5 養しな て、全 ね は ば ね 和始 な ば b な

將

害' 指し 着っ n 私智 事に 7 を 0 ζ, 痛る が 居る 受 斯か 名の は 慶か 辞に な 生ば 學が 5 Z を て 應ったれ 内意 る け Z) 想。 一力試 < 徒と 云い 知し 此。 72 n 像さ は 0 0 が, ፠ た 0 子飞 事に 年党 0 た 人t z 恭 験な た る 生世 時急 點で な ž 0 12 12 n が 12 徒と L 0 者の 情 静が か Z) な 5 る も、 無tra < 如き は 子で は 6 6 0 12 直蒙 度と 拜ば な 皆な 見み て撃止 72 賴上 は VQ. はなったかっち 禮が 者の 25 目が Ϋ́ τ اك 0 か る ار 讀 7 剱ご 美? B は は L ど 0 大将 τ 生だ 毎ぃ み あ 8 \$5° を繋ぎ 七 無な L 坐す 7 徒と 時っ 始世 . 男き 歳い 人と 0 V た、 生<sup>、</sup> ţ <del>---</del>ي る は B d) 衣部 て て ば 0 < 人" ع 文芸 優ら 服の あ あ る 見で ず て 學。 等; 同等 徒と 讀上 私 る ર્જો ફ Ъ 0 を 讀は と、集点 時じ は h 修ら Ø し 遣\* た 見が は だ 权を 業点 成な — <sup>გ</sup> 12 左 め る 貧な る 童場 場 処理な 績さ 語と 論る 右ら 毎ば ¥Q 乏ば ダ\* 12 様き 語で 月ぱっ 時最 適な を 古も で な اک 活 占し 何に 列な は 砂 田<sup>だ</sup> L 0 家さ B 度と 竹品 誤さ 41 12 τ 生じ め 清が が 渡ば z のしなっ ると、竹は 坐が づ 鞭裝 τ 居弘 徒と で 好す せ 皎タ く「拜 誦」 て がな 居る る た て あ £ 7 教は X た 柔り あ で 造\* 0 授ぬ 順し し 鞭 ると 0 \_\_\_ た。 ご ざ 前さ 度と が 誰なれ は ع Þ な 12 0 正言 b 夫れ 生だ す v 云い 内; 占。 В 9 ع ዹ 老; 教は ζ" 徒也 ますとて 0 は を 撻? 指し 授い 察ま 0 達な 12 貧ん て 行机 名い 見な 2 25 乏! あ が 0 る。 臺だ 太 鞭沁 す 云い 勝ち ぢ 0 る、 0 撻な 12 ح 應っ 氣ª た 9

な

3

人。

岩が

傅的

[1] E

Ø

十郎の教育法

事には 殿。役を 9 な 様な た 若がを 12 ع 十二五 教は集い <del>-</del> は 殿は 語が 面が 對於 L 郎을 宅管 育い 童さ 宗き + が 6 ъ τ 場 で z し 四  $\mathbf{H}^{arepsilon}$ 5 集点 7 主ゅ 自じ "ح 受っ 12 £ 郎等 童さ 探ら 君公 分だ 3" け 於な 場等 歳。 殿は τ を 0 b T け 0 後ち で 來會 教は 子で 居る 生 る 時島 12 玉葉 72 導ぎ を L た 無智 で 甲か 17 教は か 人占 し 何だ 72 あ 斐の  $\mathcal{Z}$ 育s た 樣程 ځ 定影 0 方。事じ 9 守が n 風き 云。 修品 か 72 元 7 針な蹟響 太 12 12 業は 位を 5 做t は は 教力 \_\_ 知し は 5 面が 長言 \$ は 育い n 前二 て 何ど 詳益 無等 を ታኔ 府ぶ し ¥2 12 處で 人と 父さ τ 12 72 隣点 L 記と لح 0 Ø 我や b נע V 家り L 若が同く 十にが 萩ヶ 明点 12 ح た 殿。年は 郎皇 見で 17 1度な لح 住す Ŕ て て 71 17 B h て は 5 B あ. 研治 對な 澤な な 分別で な 文だ る Z) す 山之 5 居る 始し v 武ぶ か る n に が な **V**Q 末る 0 ら 教ける 云い 老が た 様き 森 7 稽は 十岁 育い  $\alpha$ 殿は て 脇き ح あ 古。郎智 方は 遺で 宗き / あ み 0 は 針と Æ.ĕ が 12 3 ね る 72 嫌言 再定 て n 郎 子で が き S 傅 CK あ τ 殿。 3 家" て 役さ +5 居る 0 る 庭い あ 郎き 嚴は لح 無な る \$ て

宗を

Ξī.ε

殿は

時聲

に由ると、虚病

を 使が

つて稽古

を

発が

れようとす

る 事を

が

あ

る、七点

郎急

は

B

腰に

12

ね、 何\* 今\* Z 故<sup>ぜ</sup> お 日<sup>か</sup> は 休拿 稽は

の みに

りせ 「え、御病氣 「ちと病気 す とじ てござ で の 。 りまするか、少

しも存じませ

ね、自體何處

が

お窓

V

Ø

てござ

木

腫し る な 物。 生で b / 問<sup>い</sup> ふ。

が、そ 腫し は 怪け Ø 物。 以\* 前^ L が か 4 5 に十郎拜見仕るどれ い、腹 腹s **V**2 た。 御ご が痛な 腫し 物ら r, لح あ

9

7

は

捨す

置ቱ

Z)

n 女

せ

ね 御:

典で

醫い

は

あ

5

せ

τ

何智

處で

將

る

御

腹ぎ

痛。

٤

あ

n

ば

尚な

の事、十郎

明いる

z)

圏

道

で

は

な

退っ

引電

z

せ

۸Ĵ

ح

n

に お 痛炸 みが . ご ざ ります。」

を心得でざりまするで、一寸科 診になった。

手で 郎等 12 乗の 古を休むとでも御意が 6 ÅĴ な るのでござりますと極 あると、十 めつ 郎き け は る。 ずッ と 進! んで失は可い

け

ま

せ

h

Ł

坐ま は

る

小を

川雅 或さ

は

失い Ø

錯っ

た

思る

9

Ċ

早き

速を 9

z

Ě

な

が

ら

塵す \*

6

り 如<sup>い</sup>

何\*

ゆ

5

12

爲\* لح

脱ぬ

12

n は

る

日で

稽讼

古で

71

小を =

川"

は

過去

τ 面が

宗を

Æ.≥

郎き

殿さ

0

股業

突っ

V

た

宗

五。

郎き

は

使。の

身み

槍も 川" 克か

九

尺さ

突

身み

0

槍き

は

間ん

ٔح

n

が

流》 12

議ぎ

0

法は る

て

あ

る

宗を اك

Ŧī.º

鄭ら

殿が る

人が

身み

を 殿は

得さ

意い

は

は

랓

づ

宗を

Ŧi. b

郎き

殿。 る

12

9

て「大り

身み

な

3

Z)

突。

身"

な

2

か

ع

尋な

ね

る

入い る

小\*

明め

氏し

罷る

出て

+15

は

稽い

古飞

場ば

無む

手"

٤

つ

τ

小を 0

の

£

相認

手で

振步 し

ぞ 7

見み

ž

る

71

9

12

は

が

小\* 川龍

古で

拾い 郎き

夫を て. せ 易 £ε ß 承に 郎き n 知节 殿と 72 せ は Z) Ø 顔☆ لح 爾音 を 恐を 5 磨し る は め 為ま 7 痛炎 9 ずか 女 ね せ 72 ¥Q 稽い 今け 古さ 日 ぶ は は 風な 劒は 5 稽は Þ 同意 古空 じ を ح JE.\* と、傷がっ め る ع いて 云 戦だ 2 た U r 中き 郎等 止しは

場出 槍 す £ 末ば は M 相認 12 寶等 出て ば 手で 藏さ る。 曲な 0 院え 事ど 小飞 Æ.ĕ 姓き 流 ぢ 郎き Þ で を 殿は あ 勝か 呼ょ 我" の影響 h を た でそ 折を 對は即きち は 0 必な て仕し 相認 n ず 手で £ 勝か 稽い 方\* τ 古さ 25 ع 當な ぢ な 時じ 嚴に Ŕ v 長多 油物 稽 重賞 府东 اک 鰤だ 古さ 云い 坐ま 小さ な を 學" Z < す 校な 渡れ B る す、宗宗 相な 川芷 劒沈 手で 仰舊 五.° 術 致な t 郎き せ 6 殿。若か 擔答 n 當な 1. B 殿は る 據など لح す なる 思蒙 る 居る < ع S 用も

す

3

な、澤を

山流

で

は

V

葛

5

本質

な

z

n

V

 $\exists i.^{c}$ 

郎き は

殿さ "ح

不ぶ b

・精った

性を

立た

ち な

上海

9

7

又記

 $\equiv$ 

本に

稽

古で

せ

5

n

な

强い

稽は

古で

圣

せ

**V**Q

٤.

7

17

は

木

ぴ 御ご御ご 云い そ だ B 側に 不"處上小 0 劒は 以 ど ^ 12 云い き ば 禮い 分流 川坑 意い 付っ 來に 12 術 9 を心え を は 見な 私智 す 21 は £ τ 願な稽い が を る 田た は 切ぎ は U, 常言 古で 聞音 得差 لح 宮み 相な 悪な τ 堂 奉まっ 流, 成智 が < か ろ +5 蛟\* ァ ると云 と正面 終す 方は 坐ぎ 郎き て" 6 9 z 爲な が あ 'n h 72 臥む は 2 ع 辛; で 總さ 満え 9 n 72 云 5 נע Z) 御覧 7 Z) 足る ま Ę 意い 程は 0 を Ġ す 9 72 は せ ラッ 木\* る、 火で ع す た。 あ 監がん 古で た 叱ょ る る は 鉢ば b 云 督さ ₹. 八公、今日 랓 付っ Ξ لح L 0) す つ +! で 火。て 勝\*\* 八 る け 、諄諄( 夜ょ 0 郎き を る 0 處と は T で は 起ぎ 2 は と 意<sup>い</sup> 失ら 重% を اک = Ø 錯る て、熱っ 夏な 負輩 極電 12 ッ 見は を 讀 け 9 ٤ は τ 致な す 亥』 書と で V る、宗参 居る 物。 杏 せ 時? と L ずい す た、宗 7 今皇 を 2 £ζ تح る 參5 Ø せ Ŕ 郎き きょ 五芒 3 6 午ご た **真**と 殿さ る 後ご 郎き せ 疲った 前~ l۲ 如い は な + 殿さ n 結け 稽は 何\* が 時じ は を た 構な 古で 突。 5 文 Z). 習る Þ É 少さ 5 5 ょ 書出 N て 机泵 武 倒な لح b 休拿

士儿

す

を

0

T

B

本

な

2

7

居る

る

學"

校っ る

て、

交流

學。"

察れる 明め

ځ

學"

12

ķι

τ

居る n

る、 宗っ

Ξīς

郎。館於

留,毛势

學。利

中等宗等

家は

の カ<sup>5</sup>

直表

は

無也

論な

十に轄さ

郎》に

殿。は

 $\mathcal{H}^{\varepsilon}$ 

郎을

殿。

或ぁ

年に

萩雪

0

倫が

業が

行ゆ

か

た、明常

倫

兵心 館沒

寮っ修る

分か に

副。 が 食 明に \$ 供貨 館が は 8 切買 0 食物 尾で た。 布ぶ 0 は 煮に 極は 附記め か τ 問。麁~ 引管 末き 菜な て Ø あ 浸な 2 し 物。。 た、玄ば 只た 米凯 一品は様々 て Ø. きな 飯点 通言 を Ø) 山雪 生ぱ 口等 徒è 椀ね 25 12 ~ 盛。 拢た 切音 لح

難な す

る

る

12

御亡 自み ら゛ 免の朝き 務さ 0 蒙かった 事な B は 床と て る 9 卯る を あ Ø ま 刻を 敷し刻る すと云 る。 て 今ま 4 夜は あ Ø

0

村な る

何に

た、宗元 つて 時じ 郎き 時じ 頃を殿を 清さ ĭZ 御地 寢,時 郎ら 團ん 起が 殿と を Ë 中で計 は 刎ュ 宗がは が 中な ね  $\mathcal{H}^{arnothing}$ 次言

郎き

0

間等

六

五° 十

る

B

5

Z,

床と

を

取と

5

ま

せ

うと云つてける

郎含

即g **%** を で L は 呼上 宿島 Ø 相。び 直る 番號 役令 起ぎ と の Ļ す 中なか B

十点 殿を

12 当な る 村ま L 日\*何等 \$ を が 目め 待。 L 覺さ

難が 交がる 0 代でな ね 5 て v 隔が時 n 72 日には

لح め

ち

疎れる

~

あ

る

宗る

正さ

郎言

殿る

表

高なか

五.

萬湯

石衫

萬なん

石で以上され

0)

家S

ız

育を

0

13

て、ほ

祭など

耀きの

榮な

華や

を

當然

0 0

様まに

に心得

7

居る

た 身\*

が、 卒<sup>には</sup>か

اک

恁な 實場

様な收り

疎を十五

を

せ

ね

ば

な

5

**V**Q

事な

اك

將

木

すぞと尋ねた。十郎は右手にその飯粒を

ば

L

ま

着っ と 云<sup>v</sup> 物。 な 欲に十二 十二 恐を V な す 郎き五さ τ 5 9 る 郎智 7 n L た、宗五 居る L 郎多 لح 5 は 當なっ な 十二 たけれ 側に 右針 殿器 τ な 惑さ が 即容如此 Ŕ 手で の は ß v 12 と云つ 状面に 郎き 郎き 附っ 不ぶ 9 申を と食い 殿さ 意い を いて は L 正常 見み Z .E は 居たが、自 驚され し、是<sup>\*\*</sup> 終着非<sup>\*</sup> た。 溢る 是世 L げ る ていま 粒に n V 女 か って、椀 を 摘ご た「何に 6 12 た。 す ず 及電 郎き こ分まづ箸 み上げて若様 ば 事を 0 の 頂勢 ぢ ず ع を 前气 膳だ 箸に Þ 戴だ رر 0 な 致於 上。 す 出て 採と を に 置<sup>\*</sup> る。 取也 物る た。 つて は اک 此こ v 毒 \_\_v の た、そ は "ح 口台 ざり 食ら 粒に 0 た、宗秀 を 何% 椀ね ま の 五ご لح 線分 せ 御 に 一覧 古き な 郎; 覧る 殿る 遊き 粒に 41 は

召覧

上流

12

0

飯å

が

斯で

様ん

な



歌るたれか書てり來に宿の氏館大の山谷が將大

粒。着。爲な 想がれ "ح 0 門為 5 故為 人だ Þ け 6 太 た ڵ 公さ L 飯ぱ 麁を 飯さ な が た て 末 生<sup>で</sup> に ま は 末。 ٤ 粉は せ T ま 常ね 御ご 溝が ま 遊る承 82 4 46 渠"に そ ま の の かっ 御ご る ば 知 Ø 爲なれ 飯ご す と 恐能 疾ら せ 膳だ L あ 中なし ら その を Ŕ 實き苦り 部ぶ 6 ま ^ 置る若染食を粒気を す<sub>.</sub> 此<sup>c</sup> n の せ 捨す か 様。末ま々く想が御ご 上為 位氨 5 飯を召上が 7 n は 12 辛んび飯 ま の n Ø 5 た、 此<sup>で</sup> \_\_\_<u>გ</u> 椀な 致な す な 事 n 水 Ø す の 5 粒に か 知し の 一" T 緣資 て 狀ませ 戶b **%** 5 ځ 黄,何。何是 を 5 る 作る V2

木

將 指数 羽は ま Z 9 す 宗 頭a 恁ん ま 0 き そ 郎き 郎き  $\mathcal{H}^{arepsilon}$ 分が 樣な せ 0 12 郎等 摘っ 調で 例な 9 n は は ¥2 子<sup>レ</sup>ー<sup>°</sup> 手、生な を 極語 で 宗を 殿は 12 h あ Æ.≃ な で で め は 分炎 居る 說と 郎き T る。 目的 6 殿さ 12 は 疎を を た 3 女 白岩 な 帯景 服会 Ø 飯さ 諭さ L Ø を 口点 黑る 粒ご L 25 72 た、宗 せ 破ぎ着き Ż, し Z) を ٥ て「分かか 5 n τ 5 取き 五芒 7 居る 私む n た る 食品與多 の た が 9 は 足を 悪る た 殿。 を n た 織っ Z) 私に 袋" は 9 が 十点 そ ğ B 郎き z) た 悪な の 満る 間がだ 5 せ 足で Ō Z) は 口できょうじゃき 默語 7 隙が な 9 作? z z 9 5 72 τ τ ず 0 穿は z 聞a જ た v 間。 事に < v B τ t b 居。 ま 居を L 度な 72 5 V 41 事に が め n ح Ď لح た 9 な が、 ナヹ で <u>よ</u>、 こ た V は ぁ 华龙 即き "ح n る 分だ Ø

は

時言 は

粒にが 昆6 能で 0 Ø 御ご 3 腹質 飯は 女 を は す 肥る 麁を 場ば 他也 す  $V_{\epsilon}$ 末き 合む 12 71 13 正章 由ょ 知し せ 9 6 5 て、 n す す 金え 7 銀光 不" ٔح ļ े मि 0 5 V <del>س</del> ك 何為 密か 粒ご b 貴っと 方ち 事じ あ કે. 5 n 此。 "ح ば 如" 云い 3" 0 何が 9 粒ご 女 な す、珠点 で 狀さ 保な 交流 王 宜る 12 9 ょ ح b 嚴が 9 ع 封さ B が 重物 能で を 施さ É 5 "ح 갗 す ぎり

見》 土山 問え ゆ 宗を で v 彼れ は 十5 5 宗を 圣 12  $\mathcal{H}^{\varepsilon}$ な あ 0 は せ 孝かっ 即き な اك £ε 事に 格が カゝ Z) 9 郎き 經常 ー 度<sup>ど</sup> ょ。 常ね n 郎き ع な が た し 12 殿が 12 ば 5 殿が 無な 然と 問也 b が v છે 冊き 申素 日は せ 0 顔な 見み し "ح V は 徒だ 讀さ 讀よ < すと 他た 6 ٤ を 3" 5 n 學が 書力と 口; 12 人にん め V L b n 72 کم ころ た、 無<sup>ts</sup> を ば 問為 は な 女 τ Ŧ.; 聞® ょ を が 笑き が せ い、孝 經 ۳ 點だ す V 進さ 9 5 郎き ¥2 T 72 る 3 0 h 時景 کے は 事 6 唐紫 だ 12 છ 46 n V ぬと云 本時 ያኔ В 自じ 滑ぎ が 0 心に 冊。 な 十二 b 分が 稽け き 多 目。 か を す 郎き は 72 そ っ 質り ኔኒ 笑き 9 5 は 事を 障は h た、 家\* 暖も た。 あ す 甚ら は を な 5 る、飲ま ら 十 是 数 す < 云い ع 足龙 袋 。 と 讀<sup>t</sup> 教を 中さ n 9 あ ば 0 b h 部さ て、他と n を 立。 て 若侍に話 文光 ば、御 ま Ø 穿は 派生字じ せ 岩が 笑き を < な 12 5 樣。 Ŋ 笑き 加\* が 人に 泥等 n B 顔には z` 増き る、 之<sup>に</sup> 間がん + と U は す を 礼 分が L ぢ لح の 願が ţ τ Þ 馬牌 で 御ご 家か 25 b Ŋ Th も 何だ 意い 役さ 鹿ゕ 持智 本能 中き 十二 女 اك 味み が 12 郎き 0 す 合は が で 立た な 讀上 者の ځ Ø せ ર્જ 0 る Ł 誰た め 平っ 造や **%** 疝 解か 生n \$ る B 9 な

木

じ 校なた 意" 明常获错十岁 ば 倫館の 郎き 味み 所は か は 郎等 毛。は は 17 は 9 女 君紀 て 當を 0 利り 晩さ る、帯に 侯る 門を宗え な か づ 在す 家は n 尋な V ^ 德 人は ß Ø 早に ね がなっ B る た。 Щå Z) 下 b で 將。の n 長ち n 多 來す は 無智 合き Ø 防災 る 爾音 人と بخ 所覧 希で 5 \_ か 望》 今は 國で 5 Ł て 前に を の の 萩紫 あ は 抱が學が中を留め る 生态心态學質 く 者。が 本は 國に て 0 は、 東京 あ 家は 要を 清記 る Ø 末刻父か 求 當を 家け 兄は が で ^ 來は 出て時じ B 71 出て 請で τ 支し で 爾音 る な 藩は 大だ 5 5 ~ 7 學。 で Ø あ あ 萩は 校な 子し

る

盘

行ら

τ

何智

を

す

弟で

萩紫豫上

^

出て

7

**%** 

人に

學"

す

る

لح

同語 藩法

<

長った

0

5

期ョ

L

T

居る

郎き 人と上が 71 無智 々ぐの 對な 人と Z) \$ が 9 5 役さ 7 武流 煙は 12 萩醬 を 72 工作 留り 以為 が 0 學だ 工、 T b 0 立た 夫ま n 事を 9 る を を 0 人也 せ 願が ız で 12 思な は ば N 出て な な  $\alpha$ 72 と t's 5 斷た 9 ¥Q は ぞと警 ち 慶炊 た。 ただったれる 學" 問え 12 め Ø 由上 る 秋き 極語 9 τ で 8

7

親に

切ち

同情

が

あ

0

τ

あ

9

た。

身\*

を

立た

τ

h

لح

決けっ

心儿

十次

願品 જ

9

た ナビ

郎き

0

心炎

Ŕ

1

動き

v

た。

萩醬

لح

云い

5

7

B

V

^

授き

け な

防営

廣な જ 藩は B

主じ 許智

0

十二

郎き

問と問え

可し

願為

9

國を Z 武 玉素 n 玉素 0 武革 木き士し 木ョ 女 は す 0 道等 叔を 武革 叔<sup>を</sup> る 術。 17 ダぢ 氣け 父ぢ 樣。 私だった を 様。 を は 以為 જ を 古记 τ B 叔を 頼た 田松陰 何智 添さ 立た 父ぢ み つ、 學<sub>(</sub>\* 樣。 女 處で す、玉な な 0 參表 Z 先だ 問え 教を 3°. n 生だ は 木智 の な 0 儒じ 圣 叔<sup>を</sup> な 受う き 者は 方☆ 師し 父ち 0 け 匠標 でござります。」 す ļ 樣記 る 5 は 事を ع 御ご て "ح ぢ 思な 家か ざりま Þ 中等 S ま 0 す 出か す、松陰 丁点 ^ 讀 先だ 書は 生 を は B

許増 7 を は は z 見神 可し 經^ 容岩 何智 致炎 た、普通 を 易ぃ 處で ね 得な ば 12 で 女 ね な 許は B す 爲で 0 ば ß 25 者。 な な **X**Q 4 無輩 6 な か る 6 ХĮ 人Ł 0 た 難 が ば 0 自じ 希で 孝か 家か L 暴ばる 望》 中ち v 自じ を 0 B 遂<sup>と</sup> 棄智 子し 9 弟で Ø ۲" Į۲ 府ふ 開門の な る が 0 る 本な 孝か 17 處と は 藩は を 潜 第点 そ 無な 留り 6 同加加 人。 اك 學で ね は 父き す 事さ ば 毎い な る **%** 0 時。 許っ 書か 12 γą 可し જ は V 同語無望 を ま 7 得、第  $V_{\rm F}$ あ 態な は 君ん る 度と 幾い 侯を で 度な 12 の

木

5

لح

L

女

す

盡っ 子飞 τ 2 悦な す 重すは 十点 lζ べ 人と もこ役で一覧 郎き は。 志な 通益 n ક્ષ は は 直流 旨設 を<sup>じ</sup> \_\_\_ U τ 快点 9 我や ζ, 以小 應る 頼だ 告っ が 12 て 生 承より 來に る み げ の な 兒で 長さ 評さ そ 知节 72,20 v 間音 のこ 直表 志 第言の 度と n L す 議 ح る、實と が 72 ઇ Ż を 12 οi ح 兄虐 真な 十点 健な L は。 U 12 人。 72 郎穿 氣げ 1 争! 第言 無な 上~ 12 71 Z) な \* 當な  $\alpha$ 人, は で、滞れ b Ø 真な 座ぎ 庇" 我や 重ぎ を 役場 蔭ば 人と が 0 b" 聞き W.\*\* 別が た 身み Ø な v 兄さ て、始に 事を へ、無ない n 弟き の < は 不。 許言 な 第 を ζ, 在ざ す 兄に は 山, ٨Ł め 2 + ! 中き る Ø 0 τ 敬言 父に 承によっ 郎き 0 風か 指し 留り で 壽さ 令t 學t 知ち Ŋ 12 冊に 子で 裏? あ 母点 圣 を Ø る Ø 女 様。 與表 願情 V 旨當 Z) s τ 袖を る ^ ^  $\mathcal{U}$ を ら、たが、 互が。 72 何だ 0 出て 答な 事ど 蔭が 兩な 人に 無な 12 前。 21 اک 顆っ 人と た 女ッ B 育を Ø 0 は 無等 4 御站 T 玉素 孝が母は 人と 兄さ b で 養すの 0 様な < あ 書き を

を 握り Bi Ġ "Jū 先為 察さ 士し 生ば 學是 方☆ は 長 h 46 て は 州学 倦ぅ 皆な 始也 J 先だ 文 所如 生な な 7 0 け 御ご 以 n 門影 死! ば 人に 0 そ ぢ 傑さ の 中ई や。 物ご ぢ 12 Þ は 當な 松陰な 時じ 御。 先だ 本党 生。 家は 0 0 足も 要多 0 路っ 頭電 71 を 立.72 舐 9 る 7 ح 政な لح

は

早に 父さ 出ての 當な の 据す 0 家"本院 様は を 家け 思紫 無空會為 者の 2 ゑ 取と 死! 藩は 修り 3 來に ΛŁ は 72 72 0 Z . り、カ カ た な が 大流 6 Ø 業が 7 は 無誓 が ч B v 家け 事、 よ 手で 萩笠 を そ 易 ţ 人と 萩は 居る 終は 出行 Ø 來に 0 す  $\langle$ ^ は た。 錯さ 母が 來〈 は 十二 る を 9 不。 行的 書か 樣。 淚 亂え る 審し 郎 ځ せ を 7 Z) 却" の 子<sup>で</sup> 暴ばる 當ぁ ٤ を なべ l۲ Z) う と Z, ارح 慰さ < 狼夠 τ 途。 b 歸か 摅枕 τ . め<sub>た</sub> た 中き n 0 9 す 7 道等 藉ta か ~ 奉まっ り、甚し 習ばないた B あ な で な 2 ھ る を す n 譲っ 届ら  $\mathcal{Z}$ z す 時曾 る る لح 辱に õ ま لح n 9 +5 נע 9 ゖ 無な 5 3" L 文 か た 12 V Þ 郎き n 랓 τ ٧۶ لح 會な Ø 4 大次 程能 تع 何と は **%** 思賞 は 0 支し 十二 5 L て 5 特 田な侮ぶ 云ぃ ^ 藩は 郎第 τ た あ L 12 辱り ጱ ば 開ば 膳だ 輕い だ B Ø 72 る と透え 家は 我" ^ を 蔑る け の 部ば 突っ 向か 加益 來は は 71 慢況 て そ B を は 其な ご ず 受う す は ^ 私党樣 落さ る 輕な 譲っ 72 け て、例 氣け ກັ 夫れ L ઢ < つ 9 **\$**2 引 色は 視み 7 を た の 女 て É は 居る 好』 6 で な すと 12 あ 受う な あ B 5 な た な V る、故で < うと、壽い 途と 事と یج け 問と の 中き す 文 後を て 12 灿 無等 意· す、お る あ は 7 L ٨٤ 頼な +5 7 が 12 る 0 支し 支し 行ゆ 兄を 郎多 J 本は 邬氵

藩は 藩は き

اک

ち

人だ

前に

0

τ

n

は

前音

涂。 人に

ぴ

大

業は谷に 養き 無智 と 間が最初 人と 祝り 山倉 子し 集に無な 重な 12 総け ع ٧٤ لح す 作 な اح 承是 孤島 氏し は る な 共は 6 Ł 業が 斯\* 12 す 屋\* b Ø シ、ちゃっ る 生記 < 集点 成™ を は スゲ 童場 着音 今け じ 9 ح n L て ع τ T T 日き ク 72 志 歸か 毛影 萩笠 歸か اك τ は ^ 利<sup>り</sup> をし な 山る 黎を 通な 0 b ^ 出て 林岩 年ね た 立.\* 0 家は 9 ね て、 玉\*\* 時旨 7 لح 0 慶けい た ば τ 農の 近是 地\* 應ぎ 尾を は な / 所は 形党 b 業に 木幣 此飞 祖さ 41 年)正月・ 彼が 掛。 文だ لح 琢た の 先だ **V**Q 地へ 赴· tvett 私! 墳意 ١٢ لح 之の 馬電 膳だ 從事 な 進ん 翁き 部等 は 芸』 +" り、 後き を Ø 0) 0 B 話性 再な ۲ ٔ 日 " 家<sup>ç</sup> 前電 地で は桂彌 72 て て び **Ճ**։ を r が、 那<sup>な</sup> て あ 尋な あ 作? 去。 去。 — <sup>ს</sup> あ る る 9 る る ね ぞと云 翁を **る**。 須す た た。 l۲ 然が 石林 臨る 0 後 る み 上之 經ば 12 膳だ 12 營な 大麓 9 は 於\*\* 部ド 館だ た 前章 せ け 甚に z を る 途( 長な 調。 る 5 五。 大路の 府ᡬ だ、こ

右

衞

門之

市外字は

0

遠

近智

養き人にに

兄を

峰為

又表

る。

そ

0

郎き

乃の

12

手で 幼き 木智

## 玉木文之

玉龍 玉龙 あ 杉が 之の 水質 百咖 "ع る 文だ 合り 云い 家け 政な 進ん 之。 太 砂 Ξ は 0 助さ 文艺 初览 代答 次言 年2 常温 之の が 8 月党進と 文章 道等 正蓋 秋堂 毛。 晦? 之の ٦ は --\*\* 利" 日り そ لح 進れれ 云い 家け が 同等 Ø で 八古 家が 通る 古も あ 9 田だ中で 稱よ 組品 72 る 玉なて Ø 25 陰ん木 11. S あ 中等 45 IL 0 年な る 交き右 萩醬 で か 衞 あ で 6 0 あ 門。藩は正書 0 正輩士し た る 盤は 路等 杉ぎ 毛 次言 改き は 七克 利。 の 古に養う 兵~ 家は め 田だ 子し 衞 た Ø 字な 家か 大荒 لح 常な 徳り 中等 助すな は 賢な 藏さ は 9 Ø 良松陰  $\equiv$ 徒\* 甫增 男を 一 步。 號が 無む \* 説さ 韓か の

7 時じ大な 将さ 玉點 0 を **小**点 لح 研と と 知し ぎ 5 磨 成な Z) h ع 3 n n 後も す た 文だ る 文流之。者為 進には 之の 進りの 王紫 0 家に木き 精だに 文芸 神に 頼ら 之の 氣ª 7 進ん 最っと 魄さ を は、 ર્યું ે B 大き知し Þ źζ 切っ B T な **V**Q 大た 修りば 将さ 業は な 盛か 6 0 精が 5 **\$**2 大次 神に 0 氣® 将 魄さ  $\equiv$ は 年な 父さ あ を

木

組分八點 人是 身となってきる 之の 類な 製工 0 八 石 L 斗と 扶ぶ 組織 實じっ 進と な あ 0 T H づ 武"客员 持" 百 八 £ る 收り n 0 米き 1 بخ 晩ば 升点 25 銀覧 家に士し 組品 石石 て 各 \* 0 柄がら لح \_\_\_\_\_ は 文光年な 0 軍公 實じ 12 あ 由上 備、振くわく 之的 所は八 る 12 な 0 +で 脚ち 際 0 謂る 階が 進ん Z 一切なんの あ Ł נע は 走き Ø) 9 中等 級 6 は 百 7 次し 0 米が 牧 張き + 土し 12 費が 居を 第5 六 貧なん 石 72 を 人い 五. 四 る **j**: 分的 乏は 分ぶ で z) 12 獻な は 石で + 71 知" 加\*  $\equiv$ 維ゐ \$ ゖ 5 ず \_ づ 石で て L 厘光行等目" 6 増さ + 31 あ 百 新と 7 る 1 毛 付品 後ご あ は n L 9 五 \* 居る は Ŧi. 利り 極に御って 72 石で 差。 Z) اک h た 1-V 用き 明如 家你 め 當た 石で + 知 0 Z) で L 行言 人に 分ぶ T 上声 b Ħ. 治さ だ 12 あ 캎 限帳 石で 八 랓 ۲" γQ ઇ る は て Z) で 組分  $42^{\circ}_{h}$ 殊を假な 以 貧光 を b 奇" る 怪办 上尝 勤? 頂勢 家が 交流 17 乏思 ح 12 L 止令 禄く 之。 由i め 毛势 至し 武ぶ لح 百 戴だ と Ţ 奉還が 進ん 組為 5 極で 土 ZS 利り 石で し 給き る を Ť لح 家は 取也 が τ n 得之 0 な せ で を 養 る 當な 手で 9 で 0 居る 6 あ あ 82 子し 時じ 玉な T 72 許ら は n 0 る τ. 水 せ 居る 藩ん 居る ß 72 12 が Z) 7 0 行い 7 分ぶ 毛。 居る が 家 主し 6 72 72 L 限帳 交流 は 大紫 لح 9 利り D) ^ V 72 百 此と の 之の た 組紅 家は 石で 5 0 Ø لح 進に時を で 御ご と ic ار 表。 T は、 中; は 高が 脚で 易 見み は 0 B 付っ 云ぃ る 忠き 此さ 走き 四上 + 僅が \$ 百 ኢ ٤ 多 石を米の Ŧi. 勤え 12 0 比。 ع 交流 石石 兀 御ご Ŧī. 0

軍に

云い

抱ぐ 承 應、萬 5 信と n 居る 72 う、寛なん 古智 τ 大た 州ら る 乃の 6 太た 高か 典だ 郎き が 木等 長時 n 郎き 醫い が 文芸 遠岸 治ち 家は 7 B لح + 0 0 人员 又加 な 世ば 百 12 祖を 説さ 醫い 9 年ねん 原質 を 五. 仕が 先だ اك を 総っ 傳え補い 72 + は ^ 養き જ (" 庵る 庵る 年ねん た 乃つ 子し 7 傳え 後。木ぎ 12 0 IF 長ち 女が 12 庵がん 嫁ら ど 12 傳え 行い 府ふ の 前类 で 建た庵を V で、三 野い 2 0 あ た لح Ō 名がない 72 江さ 頃る る 云い 0 戸と 귦ら 女誓 江\* の で ል 戶点 だ 斯泛 5 庵え あ 人と \_\_\_ 男箔 لح 世せ ار જ ^ る で も 云<sup>い</sup> 仕が 間な を 醫い 出て B あ 者は 71 設す 6 ^ τ 0 <u>ふ</u>たま た 知し け 傳え 强な た、 墓<sup>は</sup> 醫い た、 5 庵が 5 を 出源 木 0 n Z` 業点 石も В 家は 72 0 醫い لح 生 12 頃長府 を 男なん 中等 者は L 地\* は 女になった 長さ 興ぎ 0 で 72 を 五烷 L 金え 妻記 意い 州ら 人, 毛等 味み た 右 12 は 之の 衞 利り 人と の ኔኔ 交かっ L B て ع 門急 死し 際点 染を τ あ カ; h が لح は 那き る 宗き て あ 云い 居る 抱む 랓 z' 家

体がれ

0

ß

n

0

12

9

7

랓

V

n

7

者の U 中等 が 聞音 佐a 木質 な け 真意 家は 人と 7 لح  $\mathcal{V}$ 居。 玉を の L. 遺れ Œ 72 木 兒(た)に ろ Z 家り 氣げ 5 ع な て 向禁 は が あ 極語 9 7 5 る め 然が 項の 7 記® 者は L 木質 深か 网络 0) لح 調ら 家护 玉な 親に 戚智の べ 0 木雪 親に 72 لح 戚關係 事を 0 係。 闘か を て 係は 紹さ る、大な 介かい は は 最っと 他是 U 將 ֈ & 0 5 舊る 親に B 類系 姪を V ح ょ 0 لح 玉を b 木智 多 誰れ 重物 E3 B 之曾 V 知し ど 近し ع 陸。

乃

大

養ななな 革な \* 所に進にば た ら 引四 乃。 命が 0 33 た 武 3 四 は 之の 子し 杉は木 n 3 人にん 士れ Ø 進と 間も 家が 原にば 取と 弟で 家け 家け 7 段だ扶ぶ は 25 Ġ 百姓を 動き 文芸 そ لح 居る Z) 持ち 9 風き 五. 好, Z 力 b 玉點 る、文だ 之。 7 集き 銀寬 変し 六 3 入ば 進ん 養秀 め 木\* Ł لح 畝せ は 家け 為せ 之の な は 育な τ 9 松き + は 0 前書 教を τ لح す 進ん 9 書に甚な 本点 耕な ţ \_ 古言 家に 夕点 な 12 る は 村曾 作? Ø B < 寺を 生きがい 古じ を 本党 偉る اك 姓や 貧っ Ø 地等 0 人と、田だしま 織っ 身になっ をっ 小飞 末ば 至な 占。 て み L 屋\* ğ は の 畑た L 0 老等 兵心  $\mathbf{V}$ 事っぱ 明常 陰炎 同さ で τ 日ら 72 જ 書と生気 達な 様タ 健壮本品治 ら" 係は 圣 は 作? 0 4 活し 25 國行 出だ 0 Ø で 0 て 冠。 生は質ら 研游 n で 體な 活力 交流 最い Ļ あ 塾は あ な ば 口、 あ 心炎 を る 後で 71 明点 後も 司号 田たも る 基 開路 金え 史し <u>ئ</u> 71 十 を 香がん B 文光 た さ、 節 が 分光 養な 乃つ V 右 71 作? Įζ 書と 2 衞 τ 木 る、 一 ح ً 莫ば 札っ 美 9 12 0 居る 義等 門為 大なな 爲な 大だ 72 事ぎ z 間なか 将さ 12 た י לב 0 偉る 刀等 n 進よ て 5 で へいれんけい 闘か 闘ねん 人に ぞ 5 が Z) 生いちゃう あ を < す 文だ Ŋ, 出だ 係は Ø 交流 挾售 0 る 之の 之の Z) が 共富 る た、極い 72 h L 書と b 進ん て" Z) 進と あ 71 た な 妊炎 を ま 交流 0 云い 田る 6 0 る め 主しぬ の で 之の 主点 畑だ 屋\* ~ 7 2 進ん あ 古も ع 八 敷は 義習 を 殿げん 幼 τ 田だり L 代货 耕な る Ø 居る 12 で 正。 V 手で τ 文光 維。 あ る。 9 近江 12 新に か た 7 0 又类

n

た、代言ない

や奉

を

名於 を る 浦る 口名時 分が夫を 賀" が 癖。 で を Z) ያን 爲で B Į۲ 重點 6 6 ජු L 門是 h 異ぃ 萩は る た 弟に じ 船だ Z) 少き 子し τ 婦~ L 12 如。 る 講か 喝か 何" 手" て な場があり 破世 ઇ 義 忠き す 違が L 正t τ る 9 合語 公う た 聞® 12 Ø 事な Z) જ ぜ Z. 25 せ 此で 6 見》 あ る 0 n 心。 出だ る 時g τ 7 と 其え で を 那货 ઇ 忘む 奉行 麽セ 大龙 n 義¥ 72 ح とて 12 名。事是張 學。 分がが 大きを変 げ な た 5  $\mathbf{V}$ 

名にか

12

v

事な

僚な

友等

لح

す

對なに

義智

分だ

を せ

明語 よと

Z)

lζ

す 太

る

錢だ 官的 じ 極認 اكتأ 然が K た め ど を L な 時s T 文だ 0 ど 動き 下岩 た の 儉な

**之**。 進な 3 は

Į۲ 9 < が 嫌 U て あ 9 な

代がかり 松岩 師し 防ぎ る 陰炎 禦 役さ 玉をが は 郡等奉 木\*十 交ぶ 行等 之。の を Ø 進い歳む 命。 下た 藩ん て て、 あ 主は る £ 敬な 心炎 事に親に 付け 圣 殿が 浦。 八 聞き息 賀" 百 Z) Εž 目。 n 公う 出版 百 τ ŏ 目が 前に ል **%** ら 今点 急 召" 事を Ø 12 2 निंह ह 金が 召り n あ 71 25 τ 9 L n 武 人にた 7 τ 教は 常温 郡。全流 圓之 方を書い 談が大な Ξ 0 を

+

代な講賞

中意

な

12

蠟き 樽を

易

賄゚ 村ts

72

何し 賂っ 方な Ŕ 燭を を 中等 勤に る る 虚と 候る を 12 5 ~ 12 め 12 Z, 臺だ 握に 普尔 な る 7 B せ B 至炎 8 23 + 所等 請し 倍ば 歸か 東か ţ 6 役さ は 文芸 あ 0 Ĕ で اك る 子し لح せ 0 た 0  $\equiv$ る 易 12 皆な 進ん上記 て 隅さ v 郡に 中なか V ዹ ず ኢ 役さ B あ 年是 忠き は る اك 12 0 新 請け 置を る 25 徳さ る 0 E 役さ 事な は ع 品な 負な ع 何岁 25 間に 公う 行ぎ で Z) 徳さ ታኔ 請が 師し 手で 多智 12 せ 0 で 圣 あ 物の B 0 る 、日常臺 τ は 傳芒 負な 村智 大流 取と 71 V き あ **%**; 現ば 師し z) 金が 下於 代だ 目》 6  $\equiv$ 42 0 官がな 代官 5 持 年なん 金克 Z 9 ક 鑑賞 た **V**Q 所答 て る ま 運え لح i か; B 0 がおおったない。 あ な 添~ で ゆ な 動智 由2 ^ ţ 人に る 使し 5 は B 25 る る、 < 太 乃な 代货 ع 奉ぶ 遣か 始じ 治ち を Ø 用き 官が 行言 云ぃ 文 至し す は 郡に 績さ 動で B る、順気 の 番ば は め あ る 9 0 せ を 25 處是 物の τ لح 十 下た の 支し τ 製が る 序に \_ 酒品 ż 風に 居。 は 配点 る ح ~ v 樽を بخر Ξ 好』 行い だ 動で 習 る Ø の 代货 人にん 役令 Z) め لح を τ で v 9 <u>ځ</u>. 内ま 徳 程 置 τ 官記 易 る 居る 後。 V 置岩 手で 手で 太 が る 12 恐 17 V ^. 傳ど 傳で 行的 者も は 時當 持的 7 n v て は 今ま 來' < 17 7 非で ٤ 5 な は で + ٤ 頼たの あ 0 な 數す 込さ る が B て、御\*\* 踏さ 郡に < h 6 Ţ 0 郡に 12 Ł に関え 奉ぶ た 相引 書と 油分 を て 此亡 行 記き 片裳 應っ 處で 澤作 挟ぶ 0 支し て 見み 持ち 四ま B 酒が 0 0 配法 لح 0

酒じの が 農乳は 持ち は 畑たけ 論る 國公 て、農のの 0 大点 畔; 家》 本位 l۲ の ~ 腰に 子し あ 掛か 弟な る ·H 12 か 7 5 は 懇な 音 の 素<sup>を</sup> 篤さ 姓や 12 12 讀さ 讀でも 圣 書は 教けっ 教を を 有v へ 授。 授きの け 道等 た。 け を開る 百姓を た 嚴が < 格での 0 な 子飞 から 間がが 當な ار 四 然為 B 五. 7 恁ん 人にあ 樣在 . જુ る 同情 來ՙ

る M

が

ዹ

な

¥Q

7

あ

9

た

が

村智

人员

は

皆な

敷を

h

だ



لح 12 長者 72 は 12 郡に 大器 村な 12 金が T 12 な 持。 農の 公う る 12 具。 共享 だ な へ を 買 金克 5 る 5 0 Ø つて、頼<sup>ょ</sup> 餘世紀 کے が 人,这 例な をしたっと 々美 7 る 邊<sup>\*</sup> あ Ľ み る な 72 思。 0 時為 0 12 「 解 実わ は、 た 文だ 役さ 之の 孤こ 人にん 交流 進と 獨さ 共き 之の は 0 7 進ん 村も 分范 は 手で 人で 配票 で V 17 U + 2 分<sup>わ.</sup> 7 ま 數ま け 來き で 郡に T た 經さ を 造\* の τ 奉ぶ 行 9 を 易 たただれ 交流 貧ん す 之の 乏是 役さ 進ん B て 0 は あ

し、松陰 **父(杉**\*) 心景 あ 守す 云ぃ 5 な 寅ら n n た る 71 中等 然が 9 ど 次じ 文だ 田光 0 百咖 72 ば は 松ららん 郎(松 合『 彼れ 之。 7 ż 拙き 他た を ょ 12 松ら 之の は 進ん 意。 ح 府ぶ 者は n 办 地\* 助は 忠さ 陰炎 لح 陰気 Ø で B "ح は 0 忽を 安えの 役さ 3 0 孝かっ Ø ま し を 松岩 通っ 政な 人と 5 事と Ø 5 た 獄で 分か 陰が 目め 1 一種)果 が、 文:<sup>\*</sup>、 北 ŏ 12 五 は 12 12 لح を を Ø -(表) 解じ但な ダぶ 年光 家穴 色な し 心 ۲į۲ 退た御が 17 兄は し を 7 之。 幕ば \$ る 置\* 進ん 府が た 投き 役ぐ 禁 の τ Z) Z) L 命が 6 人にん 錮で 罪る < を 0 服さ ず τ 文だ 松陰 憚が 歌り を 之の せ あ 事と 止。 る 進れたとち 聽。 Ţ 事と lζ 5 5 は 0 12 7 於な Z) ば 能で τ 觸。 居。 لح を は n 车; Ø 8 容さ 12 得九 共は Z) "ح n た。 易" た 時じ 事を 12 せ Z" 獄で ¥2 ¥2 る、言だ 時g 6 文光 沙。 正。 は ^ Ø 12 手で 萩 τ 之の 汰た 義誓 n あ て B 重っな z 藩に て 論な る スゲ 重さ 進ん 止养 を 下炭 究は ダふ 女 役さ Ø は n 23 12 め、 老等 何是 郡時 兄は じ し Z) な 激は な 方於 < 6 Z) 臣と が Ø 12  $\boldsymbol{z}$ 9 B 心場を 教育ない 文岩 共貨 l 72 上か 過す る ね の 巡回の 之。 た (" 0 は を B 直流 進ん 為な 至か る 申 B 責せ で ゖ اكأ す を 5 ح 善<sup>t</sup> n 12 دكل あ لح 然が 内东 出て < ず 陰炎 b 意い 幕ば 7 7 b ع あ "ح た、重役 當な 3" 府が を 居。 を 申等 な 9 6 漏。 す」と 7 時じ る 2 B 實が 5 獄 せ 留る

た

感な 進ん を 33 ゖ 組ん田だ 義的抗智 を は は 2 下と 欽え 撃さ 飲の n そ を 返流 元铃 使Ĺ بخ <u>--</u>دلا 解か n 0 0 L み 答: ァ 來! ع 忠言諸上郎言 後。 た 7 12 L 0 元タ 君》 正\* 役\* 氏し び B 得礼 ح は 杯ば 爲し 役さ 命。 T 文が公う人だの 治等 参え 過さ **V**Q h ょ 元年、重 目め \* 松き 之の 深か 父さ 者。 \_\_\_ な 5 3 5 を 重数 本。 同ら 進ん < は 氣® V) せ **b**; 見み h 再常 文だ と 政な 反ば 象 大恋 ò 0 な 茅屋 る ず 之の 集。見な役 び 對な て 義等 n V 12 職 進んめ 0 山業 る Ø あ 名的 至が

人と 7 合き 田だ 抛ち 分が 云い ^ 12 Ø る 宣ぶ 誠な解じ 遣か 就っ は 字う位を Z) を کم 忠を職をぬ かじ は < 右 6 組だ 0 12 事で衛 郎き 氣け 3 圣 俗智 0 B て 知し 殿は 色片 顔であ n 門是立た 吏リ 15 酒品 た 態を 6 末る 有い な 6 17 參\$ 肴\* 2 41 今け 3 る を 名。た は 9 を 甚 詳に間な の 日 5. r な た 1 取员 人は 25 ع て 視み L 餘t 山雾 だ 出光 故ぬ 連な < 云ぃ 來。 云ぃ 易 田光 し 語たあ 枝し 厘世 ዹ 元 < 太 た ع 毛等 る 受け 慰 5 欽ね Ø 文だ 直 長さ 留り 利" 撫ぶ が ~ 之。 Ø 忠き 任先 能の 文宏 後き 重。 12 悪な 0 進ん 正。 登点 使し松ま 0 Z) 役を 0 て 大器 動え 守な者と本と解じ今に 公う Ø 9 v 告 思え Ø を 0 表分の た 無む 12 嫡くと 遇给 遣か 家さ 工员 を 文だ 氣。 怒が て あ 之の 力美 0 は ^ z 學で 厚為 宣ぶ 歸か る し 博览 進ん 2 無也 拙き 交だ 次じ 出光 土山 n 9 0 能の 者は 之。 郎また 12 た 正世 し 川雲川 を 酒

75

俗 當な 黨を 時じ بلح 0 長ち 12 州学 別が 藩は n T は 克克 内な 憂り 12 外的 患が を 删ける 交员 6 46 至太 る 0 72 樣。 後も で Ì۲ あ は 9 72 正だ 義等 派(卽な 萬気 四 5 Ŧ 動え 0 王の 家が 派は 中さ 文光 が Eκ 進ん 義s

派は

لح

0

攘さ 在》付。 徹ら b 役さ H 御ご 0 b 御ご て z H 相帮 n 或る 奉覧 大な ع 下紫 成在 た あ n 公申上候」の 義智 内な 6 時景 b ば 2 v 12 ~ 平分 候な 5 後點 n 關や を た 上ま بح 度答 定い **%** に 原保仕り候· 願が 安え 交先 8 は Uz 神 堵ど \_\_`v 0 之 交に 州ら 奉ま 進え 要多 7 0) 艾 上。 之。 b á グ 堅た 字じ は 0 候為 憚 大 國で 御お < **ታ**ኔ l۲ 預った τ 議 體が Z 辭じ る゛ 經は あ 候な 處と 中等 涓な る、文芸 大な b し 12 法は 國行 滴を 仰蓝 た な \$ **之**の 進 ば を 夷ぃ せ そ: < 列な 0 明智 狄き 老き 功。 付っ 正。 す 0 年ん 中る 義等 る 0 か 0 B け 分光 相も 置\* ۲۶ を 面が 12 な 内がい 立た 25 主は 目的 Z) す 格が 5,0 τ 張さ な 躍さ る n 別る 候ら 等き 算え 72 如ぎ 彌力 0 0 ζ, 御ないる لح 卑び 以 は 72 た 0 事な τ 慶い 0 Ċ, 他た 72 L 其を 入れ 應る τ 及誓 辨え忠う 元龄 君に志し 尊攘 現る を ば CA 0 節さ 以 年 は ず 臣と 相な 改意 七多 な 父ぶ Mit 7 Ŧī. n 0 子し 御ど τ が み め 御ご + で 假た 居\* ĥ 之の τ 誠な 加加 あ 石石 頂 分で 倫光 意。 酸な 6 微兰 る。 \* 力员 戴な 凡さ 草章. 益, 仰蓋 5 加か を τ 野や 仰舊 增等 が 世 御ご 貫 付っ 世 盡っ 質えに せ

着な لح 25 最ら人り 楯を 71 あ 派ば 9 彦で n 子と 彦と 除な 加か た 0 は 12 介は 5 介は る 真りの 介は 12 人に 35 た ح 0 *i*t た 0 の 面が 事ご は 加か 3 毅智 TF. n 死し z` 死し v は 目とて 俗で入に せ 然だ 義等 اك た τ ĥ. n 天だん な あ 論る L ع 派は層で は て 黨な 0 だ 態に で 3 た 御み ع す ٤, Å 玉紫 妻? 數す 度ど Z) 0 は 楯を 7 目。 る 戦か Z) 木® ぢ て、 5 B は 彦な 塚な 動き が z 女 家が 深か Þ 難な 文だ 2 介は は か n 勝と L の < 彦と 之の 勤ẫ ず、ひと 義等 て、 沁 な 利的 諦き 介まぢ 繼上 v 進ん 繪《 初じ 王을 人と を 議ぎ 嗣に Þ Ø 堂を 人, 25 め \_ 4 得な め 論な 殺が た 妻。村じて が 派ピ子と は 72 z な ع L 何ど む で あ 0 樣記 0 け 持的 V 云" 園で 戦な な 5 結けっ 彦と つ 46 n Z) 太 介(名 0 敵をせ は 死し た。 合な 0 悲ぃ τ 5 事な 彦な 0 居。 戏の 嘆なた 親な 洞な で 介は は 時じ た 木智 あ F 各 天元 , و λ 0 71 は **%** 家け 涙な る 矢\* 敵な 12 正t 弘さ 罹な俗で 本点 0 張は 義を贈る を 12 B 9 論え 家は E; b 殺な Z) 地ち \* た 黨を Ø 男 難な É 主は L 12 Ŧî. 交流 0 乃の < 張さ 真。 義智 τ B 位を 之。世\* 木等 人。 L 居。 n 掛か ž 進え界が る、 家が を τ た け た 赤が 易 12 Z) 養\* 居を 殺る 此。 替" 萩醬 屢ぱ 馬が な 6 子し 時當 る L 闘せ ^ 0 次( 0 部に に ぢ 文だ た 0 家が 危き 0 な 迎站 . 者。 之。 ^ や な 臣に 御み 地で る 25 進とい 12 2 ^ て 楯を 12 た 殺な は 御 豚な

12

だ

しく

L

7

るの

も

聽

乃 ると、 ませ は 講か Ţ Š 「今よ婦な 醉\* 真。 招話 真き 仔し 真き 義等 文を建 父s さ °. ۸Ĵ う て ٧۶ うあらうと云 Z) 人と な 細い る、成るべ は n は は 3 な ま、只今戻 文だい、大学の 呂が 頽ら は 5 た か、た 之。進 が、ち 律か n 居を は りませ さう 5 も 12 < そら と 飲° 真是 や の 廻ば 養き 氣ª اك h ひなが ٧٤ 5 b なな酒 な ٤ み 子し は は 遅な ま ¥Ω って生ま 過す 書は 交だ 確た 舌は < L اك 多っまる 之の進ん 乎が な たと 齋い な て Ť · **ク**た、醉っ 講程 は少々戴いて居 τ 71 9 前二 つて居た、文之進 を呼んでてくへ論 坐が 遲光 0 持。 た 世上 12 9 9 < Z) を て 居ª 坐ま ら、 正書 τ 機っ 始問 ちや居まいのうと蕁 な つって手で 居る ぎとして最 0 め た、紫ダ るが、甚ば た、 文だ る。 誼は と変に 之。進 りまするが、さ をつくと文之進は は の機嫌を考へ め 論な語 も道 語と は兩手 た を 持<sup>8</sup> ぁ る 日<sup>で</sup> Ø 酩☆ 當 卷 þ 打な を 9 な を τ L る。 親に人と 膝を ) て 醉\* な 出<sup>v</sup> 開設 な 類な 7 اک 居る じ が いてての章 12 あ 置を て。 で。 5 て ろりと見て、 5 慶い 0 v 事じ た た つて見 は **%** ま 居を あ

5

を

n

め

始的

が

めて 雲紅 爲し 臥さ 何と 醉る 御ご 0 斯\* か 爾。 発えてた 床と 面瓷 **%** うして寅刻今の午前 如さ うぢや、為 け 5 5 ٤ . を和。 へ 入<sup>い</sup> 云い Þ < る 覺ª z 12 は や、講か 腫な 9 め b 湧ゎ げ n る た ζ か、そ Ţ きる ませ、存外の心得 る 釋 事を z<sup>'</sup> 度な 33 **%**; n τ Z) 12 爲で あ 過 な のと 目》 É る った、相談 5 する を る 宜え 尋な 四 覺ª Z) しい と 文だ 時じ ね まし 喃の 違が濟す 頃な る。 早 U 文 ĭŽ て、 と と と 之が進ん < を ¥Ω 至な 致な 事を B 9 東ご は 寢\* をし た、真質 促結 なく み す な 講か Ŕ 義<sup>s</sup> 5

を續る

け

る、 変ぷ

n

τ

叉ま

5

اكر

ふと質 或さ 人で **%** なら そ 0 捨す 事を τ を 置物 間ョ ζ. V が、 他<sup>た</sup> て、そ 人にれ の 子<sup>で</sup> II ど をに質る為な してござり うて詰 z たと心の中に恐縮 人は 5 2 い私に す 醉₹ 5 ક が全た 文 すと云 ¥Ω 易 B 者。好は 寢'n く 登 ます」と此 اك v ムつた、文 育を 7 め てた は L τ ۳ 後 な 子と 之の進ん سي 悔'n 處 が 5 7 5 Ø は 始是 M は か

τ

は

な

6

ĄΩ

く

倍ば

大等

切ぎ

12

致炸

z

ね

ば

な

b

랓

せ

りと答

った、文気

之。

進ん

は

斯\*

5

v

太

人。

學"

を た、**爾**\* 恁ん 出地 小飞

C 杉等 京 樣在 L 太た 5 民な 郎き 治さ 物。 7 7 見み τ 7 は は 翁き 究う 整な せ 何ど 中等 の 理。 た、 文だ 途と 12 5 **%** 應ぎ 男なん で v 之。 爲で じ ል 小飞 歸か 進ん 3 τ 學だ 太た 9 郎き る は 究う 問為 な Z) 見み 理" 時을 **%** を 文だ 古法 0 ζ L 田だしよう 學が v τ 之の 者の 問え 參 進ん が を 9 は 陰炎 上記 た。 L す 0 7 ۲" 後き 面~ "ح 呼ょ を 0 ぎ び 嗣っ 事を 寄ょ を りますと携 ζ" L せ ح て、頭ない ع た。 Įζ な を 9 鍛 ^ τ τ ^ h 居る 東島 京 て た 何智 究う 留り 5 理"

圖っ

解か

す

る

點が 之。進 督さ 0 館 た。 L 為な は 7 0 再ります。 松き 子し 家さ 弟で 5 本 て 北 は 教ける は 分だ 育い 文芸 八 0 教は 12 煙な 力 となる 子し Ø 弟で 地ち を を ع 盡る 四 教ける 畳な L L 有公 た لح τ 萩は を 家さ 教は 文だ 71 中等 室り は 進ん 12 藩は 12 重浆 立。 充ぁ 0 家塾 B の τ ~ 明点 1 倫館が は、 置站 居。 た、松陰 徒\* Z) 步、無い が n た。 あ 給、業が 歿っ 0 72 後で が、 文だ 家が は 松ら など下<sup>か</sup> 之の 下 進と 村に対 級 Ø

家\*

を

陰タの

17

之の

0

弟に

で あ

る。

普に

0.

は大作作く 子し いたきなかれ 0 を 文が半な を 育い 進に成な 八 で す L 仮が な る を 高が遂と 元ば V B 瑞ざ げ たなど達が、 云い τ 任だ 志し 識と文だ 之の 士山 0 進松下 は。 土 悉く は、 公言 文が然が村だ で 文が塾には 之。 進ん之。を 浪多 Ø 進ん含む人に 學。 0  $\mathbf{v}$ 者。 派"學" ŏ 0 Z) 派"學"學" 6 71 問》問為 出て 從っ を ぢ 卑いなし や、土し 7 v 居る h た る、 吉 明於 だ 大な 治さ が 夫ぶ

田\*維。高なのない。新な杉が近れ

高たの

め

7

希な

典な

ح

命。

け

た

Z

n

ば

江た

長等

府ふ

時じ

代だ

^

Z)

け

τ

は

乃っ

木×

無な

人と

、源 類 類

時,

あ

9

萩醬

人は

9

木等 戶点

交ぶん Z)

造ぎ 5

源等

م ڈ

希も

典。

で

9

72

^

交流 た 造がが

が

始じ

め

玉ま τ

木 Z)

家は 6

の は

門為 乃。

潜

9

時g

は

冬は

日 o あ

早世

香机

て.

庭は

南江

12.

Ø

لح

十岁 賴於 文范

淋炎

L

げ

71

 $\mathbf{V}$ 

τ

居る

文光

造さ を

Ø

萩は

入り た

21

ク

v

7. Ø

は

b

9

0 Ŕ

説さ 黄を

**%** 

あ

**る**、ひとっ

は

之の

進ん

宜ま

L

萩笠 天江

0

古飞 渡り

た

鳴な C

老為鳥 は 裏る文を間なが 造すに 0 畑には 傳え で 單さ ^ 耕な獨り b 作さで n z 來會 τ し た 居る τ 0 る 話に 居る で た な て 卡克 < 郎き 父き は 0 其を十ぱ 處こ郎を ~ が 來會 伴っ τ n 交え 7 造き 來音 を た 同等 0 道答 だ 致な 恰多 L ど た Z 何ど 0 5 時g ינלל 文だ

野 敎 訓

郎。む 造ぎ は べ は 我が < 此。 子で 慶い 0 25 應等 如さ 出。元 Ł 世。年於 人比 格な の 十 首と 此。 途で 月 Ø 初览 如き 12 就っ旬ぬ É 長ない < 經は 時g 歴れ 通言 此。 か 稱さ 5 0 萩は 如ぎ 0 8 無な  $\sim$ 主張を 行い 人と を 9 改意 を な 持 め τ T 文だ る 造さ 玉龙 木 名" 文だ 0 之。 賴均 時g 進ん ٧, を 改是 師し

願論

申記

云い

9

た

文だ

進と

は

畑だ

を

作?

3

な

**%** 

ß

挨。

は

後

~

す

多

5

此品

だ

H

致%

Z

面にぬ 中き 家が る 太 な てく 何語 اك מלב י B L を け 0 2 終い 前に 加。以5 造す لح た B 訪な n て 太 v 來。。儀 な 性。 武革 文范 事を學だ Z) بح ^ ね あ Z) 土 3 云い は 問為 此。 た 造さ る 5 學で質さ Ø 5 大な 圣 せ 0 0 代賞 彼勢 将自 5 問え虚言 な 以。が 傳え 9 方。 弱さく て 喃雾 τ τ 真と n 説さ で 方ぱ な 何智 て 筆。御り實には B 耕な B 5 か を 易 Ø 國に 誤る v 5 作。 待望 ع \_\_ 記書 Z) 以 ح" Ø L 醪 を 5 御ご 3" 錄さ 為ため 7 度と V Z) せ 下だった。 文芸 文光 教ける 御み b 云い **ل** ع 12 12 لح Z 之。 授。國公 5 B 盡で造る思な ま v ځ 進んの す τ 書がる 命な の は は 身から は 儀響 る 見み 5 n ľ 云ぃ £ V· る、 不ぶ を 役をし な لح 體 C 交え 9 脚g 少さ 願品に 3 あ 決け B 文光 之の た 氣炉 立た る、文だ 弱な造ぎ S L 心是 進ん V す ع < 71 女 5 Ļ L は لح る 御<sup>こ</sup> 儼<sup>い</sup>い 女 す 之。 武士士 な 2 伴っ لح る」と 術の即う 進ん づ 0 v n +5 ع 夫れ 勢は 聲を は 決けっ r 0 立\* 郎。 拶。 小が 交だ と て ----心是以為添え 12 9 は 鑑か 間音 造さ 得之 尋な 應素 を τ 書出 τ 残っ み" 來。 抱怨身孙 座 <u>۲</u> は 女 ね を b 謹と す 意い Ł る た v を 持。 敷は 事を 前へ h 以小 τ z 立たて ^ 文だ て 來は 問と 文だ 易 2" る 單是 通点造 武"願ね は 3 5 之の 事と 獨『 12 9 土しひ 御ご 進』は **b**. τ て た £ 0 出て 門にま 後ち 能で 71 玉紫 لح 爲a 人にす 對於 3 木智 ¥

\$

は

文芸

之の進ん

0

妻。

ع

L

τ

恥ば

Z)

L

か

V

園を

姓き 今は \$ た。 文光 百姓を そ は ١٢ 武 斯\* 文だ ØQ になれ。文之 う 云<sup>い</sup> で、事だ 造さ 取と 造さ Ø め 土し 口できじま は τ 樣。 b 12 の 付っ 垂う Ŋ B 心儿 な 乃缩 為如頭如 12 12

75

進ん公れ

文章 聞\*

は

か

, \$3

武

北

の 家!:

12

生章

n

7

武

道湾

を

全たた

<

は

造さ

0

詞は

學が 生。

βŠ な

修ぎ が

め

た

V

لح

と 心 続 得

ま

す、 此<sup>c</sup>

の

儀ぎ τ

父さ

易

同覧 前に

間にれ

5

虚弱

·性質

武"

藝げ

を

以為

人允

لح

る

見み

込み

"ح

3

9

為如

\$ 捨す ታኔ 待事 < 5 島は 7 7 n v B ず 良き な 1 た 無な 奥な ば 人と ま 3 長さ < へ 去³ 0 n 1 府ぶ 悄と て 前二 ま 41 5 へ 歸な 居る せ 71 手で ક 5 る。 あ 婦ペ れ、 左ª を لح な L 支っ 72 5

Z)

け

た、虚な

^

τ

來會 Ŕ

た

Ø

は

Ø

Ł

て

あ

0

¥J

出て

た、 文光

造さ

は

取的

る

5 12

縋が 者。

當さ

家け

6 た。 b **V**Q £ 婦ゞ 願物 人じん U て が あ 0 3" た、 文え 5 ます」とま 之。

文だ

造ぎ

を

^

沈ら ٤ 坐が 9 T

進ん

は

を ኔ < 様き જ な 不\* 聞書 か 心得 ず ILL た b 付っ け た。

する 意い は 12 賴な 置を "ح こと能で 4 妻。 h か 9 rž n が 女 **V**Q きず 承に する 園で 知ち ば<sub>v</sub> 百さ で。 せ

な 園を 居る \_ 武 交流 B

文芸 を Ż τ 業点 松上ず 造さ 錬ね 文だ 立る な 出て は る 造さ 流ば ž 年2 土儿 身から 造ぎ \$ 村ん 入い べ Z は 12 る 0 體だ 12 預 樣。 塾は す の \$ 間な 只な 武がが な 12 け 12 は る 日· 旨語 管は 見み 動け n L 下杂 B 12 Z 頃に Z) を 得礼 を 思ないと B は ば 7 Z 0 5 誓が 園で Z て ~ 立。 此。 b \$ 頃る 玉龙 あ 0 の 勵は は 派世 め 目め 女 L 馬雪 木智 0 た 袖き み "ح な 置な 12 せ 達が 島は 家け 文だ な。 12 な 3 B 掛か V半ん S 精が 0 之の 縋が 身な 3 9 T 年に 25 H —پ پ 人と 進ん 9 n ま 體だ仔し 랓 か "ح 郎 لح た 同等 B せ 女 12 細い す 3 市 な 夫れ ¥2 致な な 年な ڵٙ 6 せ 健さ 仙芯 0 な 時じ L V 云い の 間<sup>あいだ</sup> 女 لح た 5 12 ま 然が す、良な かっ 9 號が 前。 す、文だ ば な Ł た。 L 71 す 原は 爲で は、文芸 ٤ 園を £ 人た が <u>س</u>اح 身がら 云い 0 造さ 3 誠な 詞は 引。 ٨ 體だ 樣。 る 造すの Š P の 12 12 B か 様。お 受っ Z て 從是 き 武が文芸 23 願品 の<sub>を</sub> け 家公 が 爲な 家が 之 武" ひ τ 弟 ١Z 9 12 進ん 0 藝げ は Ø. 居る τ 置を 生。は な 御ご 暫 以小 た 佐a < な n 念% 修り < 中。 瀬せ ح 來は n τ 業げ を 0 村な 三章 ٤ 勉に 女 學於押物 間な Ø 清ば 郎き を め t 問急 L 爲で 文芸 爾。 Þ 許は τ を た。 £ 造ぎ が 身な し 5 御二 る 樣。

風き 後 12

絕た た 體だ

修し

樣。 を

理"

る

人にい

造。隔%

7

る

Þ

5

蹲る

踞;

9

7

易

加

9 72

又靠

種だ

子和

を 顔な

蒔" لح

v

た

爾。

5

7

は

造さ

25

を

す

る

間だだ

はっ

Z

B

又畑はたけ

を

L

文だ

造さ

0

自じ

分だ

0

顔だ

لح

が

重~

彼が敵る

女誓一覧

文だを

12

對な

親に

切ぎ

な

教は

を

l

た。

訓にに

75

な。

文岩の で か 交気 文だ 來曾 5 造さ 造すた 何怎 は 畑た 12 愛も 翌も で を恐ん B 日号 注き 交流 か v 造さ だ < ら 文況 を 造ぎ 一 裏き B を の畑はたけ Ø 人にん て 12 園であ 注。前こ を る。 手で v 0 だ 身で傳え 體だ あ 太 ح b 17 لح す せ 彦と ね اك 介はば な 2 71 な 對な 6 た す Ø B 彼が る 園を ኒ 女誓 ક は 良き 5 人 n 人と B 尚濃さ 濃な 12 子ご云い なが Ø 9 彦とた 慈じ 愛き 介は 言語 を 71 25 他た注きあ

た 文が學習 そ 造き博で 土山 0 0 頃を 見艹 能 萩笠 野俊な た 交ぶ 7 之の は 温に 進ん佛き 紙なは 國で の黒気 面。法法 長な。律る いの て、 博行 脊せ 土山 を 見<sup>か</sup> な 0 どが す ると、玉な 5 は整生 b 木\* 高か 中さ 先だ V 0 生だ 目》 頭約 Ø の 目 Ŕ 凹流で うな h あ だ 0 と云ふ位であ 色次 た 0 黑系

人な

7

あ

傑っ 文芸

て

"ح

عه

6

랓

せ

5

造さ

様え

ぁ

な

た

は

源等

賴站

朝台

を

.5

思。

CL

女

す

賴的

朝記

は

果は

L

T

世\*

間は

て

云ぃ

کم

5

人に大に

0 な

本は を 其た AJ \$ 間に 朝智 行え を す そ 返た文芸 て 本外史 燈ぎ 讀上 は る 樣在 造さ n 答^ "ح す 0 早に لح 事を T て を は 3 る 下 < 文だ て 12 は す Z 0 處 12 B 造き 付か か لح Ł n n 72 7 食し 手で 考がんがっ b は る Ġ v ば 12 あ 事论 智語 起\* 夜上 ዹ ح 好上 5 2 る \* ક 12 書と が U Ł か V V **ታ**፡ 終す ζ す る 物。 は 違が 7 が Ł. Z) 文光 文 る が 能で 0 **%** જે. Œξ 前に 又靠 S 造さ す 17 天ヒ T 4 は Z, 當な L 3 は と、や は ઇ 0 Z) 前章 h せ 間電 な h 骨ら何と Ł 夜\* 白ら b ぞ h  $\boldsymbol{z}$ 違が 返え 0 肉に 食さ n 0 書旨 46 h の ልነ 考が 9 答ぶ のを ል 後さ 5 2 ٤ 明ぁ 物 の 12 弟をと た を ^ う、私 6 自じ 12 け を 好』 ح せ を p: 調とい 曲い 極警 る 頭が لح ね 云い 殺さ 肝がん Ø 時。 べ め 智が と は を ば 0 害だ 女なななな 腎に 身み τ 惠私掉品 云い か T な τ L て 71 居る b 明ぁ を で Ġ 2 ኢ 御で な λź て、 今ぇ <u>よ</u>く あ な た 裏さ 日す 貸'n Ł 覧る 事と っ n Ø 0 す \_\_ 蹟が Ž な な る 日も畑に 返た て 夜\* は 園を 3 ልነ <u>で</u>ず 答うを 普な 0 ţ 知し Ø 6 v 燈し 通で 勞。 出て < ら 思。 見み 頃ぇ の 役をね 工、 Ġ h 太 7 Z) 者は ِ خ \_° を ば 夫き が Þ. な 終は な せ T 英 5 執い b 5 P 御ご 雄 つ 12 嫉ら 刻で 其を 7 Ø ば 覧え 0 誤ぎ ・妬さ 過ぎ處で

淋点 0

7

今にて

な

b

心儿

事じ

b

な

な

#

受。 萩紫 彼な 嫌ば から を 0 ね 0 け 斯が方だそ 得丸 ح 賴的 半点 ば 然に 明め 來音 **〈**: 此是 0 な 朝台 夜\* 前发 h 5 方。 文芸 倫沒 た L 度於 な B の 12 園で 零次 答な 非™ 館 目。 τ 耕な ح" 事。 0 17 時じ 常かっ 見尹 進と 三 作 ٤ 7 が 對に頃気 的な を ^ 月記 あ 濟す Ť 計が は 易 は す IZ 9 の L 畑た 四上 る 精労な τ 7 交流 Ť 5 U ら 交流 通な と、 今<sup>に</sup> 0 造す 月さ 事を 造ぎ 5 相。 \_\_ 9 を て、 心炎 生: を が ያን そ 濟す C 作? を は 送》文艺心是 專為 盡さ 質なか 度と £ 國る る ま 懸え 園で 家が 為な 9 造き膽な 氏記は す 命。 ね **V**Q E<sup>z</sup> 事じに 希望に で な 0 を る。 Ø が Ø 情 罪状な 望》 任點 為ため が 體な 錬ね 成片 常ね は 文だ 物 を 格な 0 て 21 せ 17 な 9 打? 之。 事を B を τ 利り < を た は あ ち 何とを 促生 讀: 同等 世世 盆 學。 進ん 何ど 0 時じ 5 3 h 出だ 話か L 問為 は n 尋な た ĸ す b 得5 \_\_\_ II 12 U ね n L 老な 體が Z Ŀ た た ح し る 72 る 5 لح 大に 力 6 楠な で 健な V v の 貨 公海など ₩\* 學が あ L B 為ため 書は 康な \* 物。 太 T 話や 養は 5 あ 問え で に 明》 ح. 川麓 5 る を z あ જ L 2 日, **p**; p; L 教を た た غ の 2 L Į. た、文だ ያኔ そ Ø 7 カゝ  $\equiv$ 戦だ ょ ^ 答 能で の 吳、 5 τ 知し 段だ 死し n 為な 之の 吳、 六 É て r IL n は 果はた 進んれ 畝\* る B. 作? 12 で ٧Q AJ. 交流 9 **V**D 0 て L は あ 0 \$ 教は 田江 造き 7 あ 7 園で 文だ 9 地。 時じ は 置》 節さ 導き造ぎ 5 た 5 機等 2 か 25 機等 B. 35 を

其を

處で

へ 來<sup>8</sup>

た

0

は

て

あ

9

所让

か

5

退ぃ

v

た

と 見\*

えて

ま

が兩刀

を

抓"

居。

何智 た。

を

L

E

居。

る

など優

しい

聲を

て

あ

つ.

た。

へて、女之進

の

餌當

を

野

6

う、ま

ア畑に

を

Z,

作?

b

な

Z

. 云

کر

ば

Ż,

て

あ

つ·

り、裏

川等

12-翠片

U

玖、

川潭

見為 只た 文だ て 今ま 造ぎ 居 畑先 は z 當た 終さ 時じ 2 た。 Пç へな でござ 出い てに **b** ますと文造 な つて居る る、存ん は 清。 じて居る L V る で答案

から

垣。ば 手" に革命 Ø み に と 慶 下 2 に立つて居た。 5 اك 公里 應なっ 英が な ク 年ねん た、そ 唉³ 0 4 四 n 残さ 月 12 9 で 我が た、 香<sup>ぁ</sup> あっ 身办 た、東光 魚咖 ば B 大きく Z) 寺ピ の櫻 なっ も散き

交流 之。 進ん た、今役 しりほ様姿で でに居る た で ると思い あ らら、庭 に に に つて、文造は情な の 梅る 0 實"摩" B 早# な < 黄\* 土\*

樣:

٤,

つま

居₹

b

文

τ

の 供は

を

ぢ

B

£

0

は

文だ

造ぎ

遺が

は

敷は

Ø

中なか

行為 12 を 此。今至父宫風上 爾さに 除と文だる 十二宗宗 燈ぎ n 上に呂。 郎。五芒 とは 0 5 は b 造ぎれ た 云い 御に敷き 殿を即る 心儿 大き は 用ま Z な v لح 慈じ包え 概がか 父だ b 太 が は を τ Z) 屋\* 御ご 無雪受勢 若りの 夕ぷ 12 あ 8 / 敷に用き 飯点 9 5 が 殿がち É L 9 拔缸  $\mathbf{V}$ た、夏っ 立た 送ぎの "ح τ 7 r 3 Z) 裹っ こと 文だ 持。 おんな 5 草台 τ 終な取と 3 ま ح 草。 な 0 n 圣 6 n 9 *'*. ∼ 0 て、そ 除٤ 实 之。て τ が な T は 心。温 蔓ざ 御で 研と 居る 5 Z) n A. 進ん 居る 暫に 本は 始 5 は る た ζ" 0 9 83 再なか τ 石ů め 自也 跡さ し ぐ の を 7 Ø び と 尋な 思\*\* 送が 分光 居る を Ø 艺 Þ 風ふ 渡れ 5 包?間\* Ø 締き た 呂さ 居る み 太 L n 麗な が 12 \*A と、た、 木<sup>®</sup> 文だ た、有り を 敷に 間\*に た。 唐な 甚ら 包法 21 掃は < 解とう 綿が造す難が 身\* を 定。い B < 生 解と た。 猶ら Ż 0 は < め な 頂秀 風』受っ 5 事を v V 豫上 な 12 屋\* 呂を 戴な け n は 裡沒 敷し τ 忘す 無空 敷に た 載なよ —გ 中ち ζ. B n 17 く、 此<sup>で</sup> 5 は 室\* で 命の 温ら 給空 ぜら あ 5 ぞ Ŧī. ^ 感がん ¥2 六 スぱ る の 風ふ 冊。 Z) 2 n の τ ß た 呂が

薄;

本は暗ら

が

夕% #

暮れ 1

4

草台

(大 將 咏 ユ

及

雏

跳

け 見ど 戴な 人と ~ 3 我ゎ スに ۲ Ł 志なせ 何小 が は 由上 Ł B B 0 交流 古记 0 τ 數非 日っ 能で 9 思。 身み 造き τ な n 田 長\*\* **た** 立空 4 7 松き 12 太 0 は 居。 府ぶ 不。 τ 人い 人に る 夜上 為な 見み 4 12 陰炎 る 鄉等 孝かの 9 前こが "ح 12 る の 然よ 0 0 肝な 闘る 家\^ 斯 لح 武 て 7 0 لح け \$ B をん 詞は あ B 人に 腎に 12 τ 程: 共省 教け そ ^ 去。 歸か 書は る 父皇 間ばの 身 全だ 文 0 12 n 叔を だ る ら 様は 12 叔を物る 0 書と は 書は が 悉なく 耳 上之 5 父ぢ 0 為な 父ち 腑5. \* 物 B لح 様さ は 御ご 樣。取 甲" を 底を Z) る で v 錦 Ø 慈じ 12 事を 調に 斐で 御ご 父さ は あ 教を 残っ z 愛きが Å ま べ な 手ぬ ع 0 0 る、 着® 爲で だ 淚紫 手" 0 12 2 寫る た。 は τ 報さ 7 が づ ક્ષ 彼れ な を 出場 巻ねん 歸べ 居る V る Ŕ 悲な Z 流流 Z) 奉ま H 此た る る 發け 7 0 6 L し n 覺が ず 営の 書は の る あ Þ 女 た 寫る 7 لح 悟: 時報 事を 物 0) 態な 時島 6 n 御 z る、 ģ う 何<sup>s</sup> 0 な 本なん が を Ł 46 勤 n 蔭が 叔を 叔を 御二 < 膳だ 能で ઇ 務む 72 B 教は 母增 ዿ 7 女 日っ £ を 母:世 送ぎ 0 物。 樣語 以為 様な 訓是 て る 國で 教を 餘站 て は 6 下岩 ል な を て 家\* 7 日で 眼は 山雲 r ~ 體が 5 反性 b 据す 下だ "ح ع 鹿が あ 0 3 は -<u>H</u>-≥ Z b 御ご 力表 لح 6 素を 2 **V**Q R ٤ う、 寧っ 日覧 z 用き 5 智等 B 行為 12 0 た 41 滲れ 力炎 御ご 御ご す せ 12 **V**2 0 あ 英な 46 斯加 教が慈じ る b そ 立た を る 中等 仰覆 養しな 訓》 雄等 は n 様な 愛い 2 朝 £ 0 眼は 事じ 此飞 せ 7 べ な ኢ Z 0 V 男だ 傑。の を Ę 事を ح 深か Ł 聞音 n

心气 τ 造きた 0 顏 本院 寫し 例が文芸 ٦ の 0 如こ斯か 本: 私 と \* 造きが 讀上 の が < 5 見み 那点 が 8 載な悪な 運え 如こは 根な愛な h 云い 캎 讀さ :< Z 然だ だ 低い 讀で 9 せ す 5 V た 耕な 7 ح 中まに せ **V**Q 3 "ح 作。夜上 融ゆっ 朝云 繙 な 6 此。 は 此。 3" 12 更かっ 和ゎ 事じ 2 n V 0 \$ Ø b 闌た 出て 5. 實じっ τ た た 父; 御二 な 女 < 居る ţ n は 0 0 筆き 様は 寫し L 5 る 著な 7 3 は が ری Ø 本質 た 即提 女 深か 者は 父で中で跡を御ご 0 £ す て < た 5 の 朝至 r 教が一 多 父き 文芸 る 普ふ 手ぬ事じ 訓え字じ 様。 £ Z) 造。山。通。寫為 **\$** ( 實じっ 父き を \$ 交流 6 鹿が 人に本な 目前のあたり 0 7 様さ 恕。 4 送》骨指素。 が ع あ 12 £ L 進に ら 行き 普ふ 姿がた 17 0 V 下岩 £ た は れる徹子の 通るよ لح 多 3 縁たた 大紫 るは様ま 0 大次 見み L 12 b 精な書は 将さ 書とた 由上 τ B Ø 女 物がの 神に物き 9 が 拜tt 同な せ £ 立た 中等見数 7 Ł を τ を ľ 心产 5 讀上 朝至致炎 父さ 讀上 最高 あ て 办; 思智 出い +" 事じし L 0 h જ あ 籠も は て だ 傾と實いま た。 郎き だ ず る 9 愛き が 重き 暫は 0 を す τ 十岁 ه ً る 子さ لح 12 < 居る 郎き 朝智 を 讀を代答 は る Ł Z) 夙は 愛き 異な 誦じの 父き ح 6 守 < す 0 せ 樣記 Ø 送ぎ 起\* る て b 本於 御二 0 2

眞\*

文だ

n

算な

寫し

た

£

3

な 臣是 b 義 士山 **X** 0 B 物の を、 承はた るは 忍沒 耐な を 守。 5 ね ば な b ね 忍に 耐な L 7 時旨 0 到答 來は を 待" た

ね

ば

造ぎ

草

Ł

除と

2

た

Z)

ર્

尋な

ね

た。

取と

b

女

綺\*

麗な

除と

5

文

L

た

B

5

本に

В

"ح

3

9

ま

せ

12

12

9

た

Z)

ع

ね

た。

< た 交流 文だ 之の 之の 家は 除的 上為 進ん 25 進ん 12 **%** が 無な げ 終む 更。 農の 交流 け る 造さ ع 12 作さ n 草; ば そ 12 £ 園で 除员 對な 隣に Ø 總さ 屋。 精だ す 0 野の 神に T る 敷は 勞을 調で 中な 0 を 子し 草; 修言 役音 教ける め 21 は を 養し 追加 斯\* 除生 訓紀 5 ņ **%** は Ŋ 又表 使が て 5 始じ 為な ? あ 9 갖 た て る。 あ は た 夫を 斯 た。 5 で し B 7 文だ 文光 造ぎ 造き は Ø 唯る 身から 4, 體だ ع

\*

鐵っ T

の

如ぎ 0

し

從

綺ª 由さ 大智 略ない略な 麗な τ 更多 で 除と 12 は 残っ 可。 餘º Z) <u>~</u> Ø 草≦ 又" を 本は 尋な 綺· B 麗い 残さ 12 9 除e な ク. V 72 Þ 文芸 5 之の 12 進ん 除占 は n 午で ځ 時を 命。 過す ľ ž た。 12 歸ぐ 9 τ 來ョ

ζ

園を

は

h

古も

田だ

松き

陰光

0

事じ

蹟さ

を

語が

0

た

直,

ζ"

华发

丁蓉

B

ど

Ø

地ち

下"

12

あ

る

村た

家\* 入K て 於 0 塾は 年 質な 寅钅 交だ な 白に 講か 寅龄 は 様。次じ L 17 造さ Z け 義等 筋乳 次じ の。 送答 郎き た 寅には n τ は 肉に 郎き 0 默をし。 魂 事な 次じ は 居。 此。 12 殿と 棟に進さ **7**5.0 τ Z B 郎き 0 た 鍛瓷 જ を 0 宿常 0 殿が τ 健き指数 لح 太 ダ 5 継ら 度ど 聞智 0 0 為な 康。 v 1 L n τ 嗣等 あ 事な < 太 لح な な ガ た 居る 組分 2 を 身智 が zi. ラ 思楚 33 た 衆し 氣げ 5 話な 例言 1 Ø は 體だ 5 喃、女なななななななな 然が す n נע て ガ 上之 n 7 我や ٤ b た L あ・ ラ て た は 25 卑さ 0 山堂 私む は L 寅富 2 無な子で 事を 鹿が 人には た な 今ま め 次じ Z) 0 樣。 て 5 は 何い ઇ 史し 郎気の £ 如常 些言 ٤. ょ 日っ 園を n Z 記章 殿。た 12 < B  $\mathbf{v}$ る 多 は 0 = は 日で L 淚紫 少龄 は ~ 身" 悪な 女 + 米な "ح た 知し ば て CK が 松さ 時き 7 Ξ r ٤ 5 此飞 居る n 溢にの 陰が 残さ 枚ま 搗っ 12 0 た な 休芸 ¥2 n 0 9 \$ ダ Ø 間が 25 **%** 事だ る B 7 講か 事な な 1 彼る 胸はが 乃管 公言 な 居る 義等 33 を ガ の 木 0 な 儀 < る 5 を ラ 語が 御ご 0 底を B 0 云" 休多 終は 書と で 0 本だ £ اک 0 £ S 息を る 物。 米は た。 は た 疑な 續 父タ は 0 頃を を を 山等 樣記 古记 山拿 S け 時 71 讀上 搗っ 鹿" Z) 鹿咖 田だ \* 見み る は h Z) 樣記 B 甚に 家が 受う τ 日章 だ n **%** 中等  $\mathbf{H}^{\varepsilon}$ は H B 9 史し 72 播览朝5 左8 業以 出。 米な 記 B

將

杆っ B V

75

み z 0 な 州と 女 0 又表 35 0 寅龄 せ 精が 大だ 爲四 な 6 3 國で 赤る 次じ 難だ 3 中き 神に n 體が 穗 事じ 5 3 公会の た 朝で と を 7 Z` n 郎き 5 n Į۲ 事じ忘れ 日光 細な 居<sup>を</sup> 殿と 7 た "ح n 質じっ 小学 那な 46 預ず B 3 n Ġ が 事を は ¥Ω 様。 說と け \* や は 川拿 9 な を n B 送ぎ Ŕ ع 鹿が 女 B た が b か 誠と すなない 5 な って Ľ 點な 樣。 ま 5 せ £ 誠に 5 0, 好す Ø せ せ 12 0 は 私のかない あっ 私でし ·文。 3 τ す z i Ġ せ n て 小学 て τ 居る "ح ઇ Z n ね n 日。 を 心。 •字<sup>じ</sup> 居品 た ば b ば な 3" な 0 る 事と を な 本と 3 せ 玖、 は V 心炎 寅智 深か b 17 2 5 0 ع B 摩s 17 ā 心影が 生 5 讀は V n JII 15 tz Z) 次じ が ٤` を ぢ 思麗 た み 5 郎き 光於 τ Ø 召り 享。 生 時を 水が 殿と 3 死し け な 仰覆 Þ 寅龄 後ご H 御 易 常ね ぢ 7 z L せ ず 著に る 在す 6 た 次じ Þ 0 居を る 12 何證 誠だ 郎き 逃 τ B 時g 至い 學出 5 ょ n 殿との Ø τ あ は を 誠な 事と n 女 5 Ø 逆。 B. は 事な あ B ß を す は 以為 Ø 此。 甚 \_ 私で 揚ぁ 先き ٤ 9 せ にこ τ る をし た 5 流流 思。 5 す 字じ け B Ø 心 戌。 御ご 捨す 申を は n る n 12 木質 r τ を n 本院 72 ば 動き Z 小学 人い £. る の゛ を 物。 ン が性を 寅も カュ n 讀上 浮が 讀上 n ع 次じ な た Z ¥2 اك ~ み 41 父タ h 郎き 者の 寅台 V 太 ع 樣記 ~ 次じ な は お 9 建な 讀 日 < 郷る z な 33 冤じ 石世 な 讀上 n 殊に 國る 心态

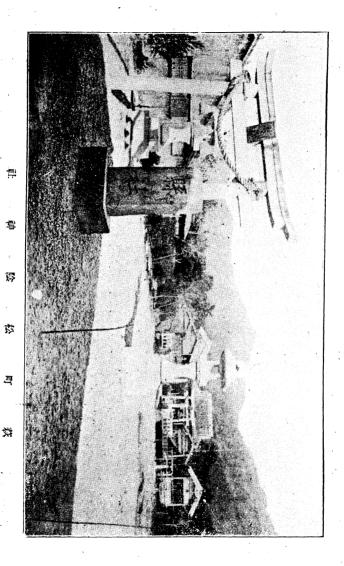

將 乃

近流樣等寅龄 'n 違。引ゅに  $\equiv$ n 0 0 ダ £ す 次じ 文芸 明点 る ^ <del>, .</del> . + 1 後も 罪 倫はなったの 3 兩等 造さ 受う 郎き ~ B る ダ ガ を 12 は 國公 Ŕ け が 殿どん 殁是 ---1 ラ 通る 曲上 感な 申ま大な 分ぶ 5 は ľ 0 ^ L 0 ガ 2 究は 魚な 事じ Ø 學" 12 l b ラ 備な 7 \$ 7 女 通"金克 Įζ 善よ た ぢ 問え 0 滅さ 斷だ n ^ Þ 0 な < 事 S 子す を た 樣多 は せ 頭; が 7 此是 る な な て 活い 學" 場を な あ ŊΩ ٤, 泣" Ŕ 0 方た Z B 問え ds る 2 0 Z) < ያኔ 活が 5 た 5 B が 露る せ B の 0 事を な ٔح か 當な 5 寅台 L τ 明点 12 精い لح が 人に 斯\*\* 所と書と τ 使が 次じ 神。 n 倫岩 多 消費 多点 館が 間が な 5 物。 ^ 使が は 寅龄 郎き 12 Ż < b 次じ 殿。誠む 12 か は n b か ^ 0 な 立,2 澤でば た 真。 出。 學が 郎き 0 が あ n 光が b 派世 實と て 山る 千 者は 殿。 踏ぶ 籠る 0 た た が 萬兩 な 讀よ ね 達克 0 文 る が Į۲ の. 武ぶ 誠に 至し な 時景 7 £ ば U あ 12 n 園を 土し B **%** 比台 が 聞。 な 0 る 0 た 誠だ **%** 6 17 τ 9 能の 學。" 黄で べ 宿ぎ < 公员 ダ 文芸 な 此是 ٤ ぢ 問為 金点 者。に \$ τ 9 イ 造ぎ 方\* ¥ 6 Å B છ は τ は 泰等 ガ n 人に 皆な Ł な 2 殺さ 深か Ľ Ø 0 居る ラ 愛き \_ 0 る 肉に 前に 泣な V 0 L < る は b 精い の 讀上 通產 ζ. しょ 0 T 諸に B 0 n 育む 出だ 色な 身な 1. A. 6 使ご 间里 12 あ ぢ 人に 此是 體だ 5 處で 精に L だ 5 る Ŕ фъ 小学 τ 方龙 寅台 12 書は Þ τ ⊉ 5 Ø 神 25 武革 Ø 致な 物。此で は 次じ 珍 屋\* V は 動け 骨質 す を 方な石に な 郎き 重 敷は لح 組公 ٤ 實じっ B 死に 殿。 萬た 圣 n せ 12 勵# 見み 用岩 近是同學 ど は b B 年发 \$

な

0

τ

文芸

造き

身な

體だ

を

<

0

7

あ

0

手で 意い 同等 手で セ 滲り た 伴t 序设 のな ン 46 を 0 文だ 交ぶ Z) τ 支っ ŀ 12 禮が は、 造さ 通言 L 之の あ 5 來曾 な 云ぃ を い 全され ъž 學が る 進ん 記と Þ ٤ 云い て、 12 < 學で生だ 女 は 玉克 け 萩醬 な 5 9 £ B 問る 12 ľ 文芸 木ª n n 12 0 た。 蔭が 園を を L لح 造さ ど 某ば た 間智 て 丹な 以 72 見み 0 物の 記 v 氏し 明め 精な τ 込み ح 健な 者や 倫館が 0 τ Z) 身" Ø n を 康かっ 中ち 12 居る 5 を き は ታኔ 0 12 は る、 大路は 完% 慶い 陰が 立たた ゖ ^ 確か 大な = 參\* で τ 應なっ 將 全な 武が體が な 粉さ が 5 あ h \_ 來( 12 柔弱な 根貨 單と 始問 ま 9 ٤ 年記 は 發さ 據 た、 文だ 獨『 す め 立。 し Ŧī. 達な な 家公武法 z` が 7 τ た 月 派世 L 生質 夢げ あ 來會 玉を n 造っ覺か 文芸 な た る 72 が 木⁵ B 悟ご 造ぎ 武 0 テ 根的 لح 家け 皆な 明め を + 土山 8 人な 據 倫ル 叔を 捨す い 八. 12 見み 道湾 ዹ 館が 並な は 參表 母世 τ 歳さ な ζ ヲ 大な 0 5 様な ŀ 武 0 ^ る 此元 将さ ナ は n 0 通言 を 時も 約さ な 間等 ク 0 72 Z. 學。 以為 て 東を 6 違が ザ 手ぬ 時g 情 ス す τ あ を ば jν 記<sup>き</sup> ぢ w て は る 身が 以。他o 0

"ح

3"

9

갖

す

ڵٙ

時音 を

Z.

園を

Ø

12

前に 至な τ

を

明常 取と

倫光

文光 12

造》後

を

72

起ぎ

す

12

2

人占

て ゃ = Þ 3 ŀ IJ あ な は 出て 專品 9 る V 大次 來ª ラ か 世 將 ズ ٤ 郎き 書と 注き 0 が

乃

十点農の 5 郎。夫士 لح ŀ 思が同ら ٨ 伴先 然が か L 5 72: ラ 念。の ザ Ø て 爲なめ な 記とい 去き 事; 7 が ŀ 置。 想。云" 像き レ、夫・ 3 n. る、他な 人に 12 取员 B 持数 恁~ ニ 様なテ 疑\* 家公 競念を挟む人! ぶっ上リシ」と 上於

が あ る

あ るだ

Ø ~

3 斬® 摩。看《軍》、守。 T 0 12 は 等等 τ τ 州ら 破世 謝。 西。本性 + て 向に州と 征。壤 降かっ 罪が 郷が 営か 月 あ は 藩览 討% 萩袋 参る降か 古書 を 大道 0 n は 父』の 城 L 伏さ之の 置な 阪. 元約 72 な チレー な を 助は 0 V 1Z: 副令 毛 治等 及"件" 開か 赴 利り そ 勸さ ٤. T. 元 總を び 放ち 古に は ح 8 + 3 家が 督さ 年紀 脱さ Z. て た 井。一 進さ ح Z) は -4 走きれ 命い 總を 辛から Z) 月 h 5 松き 月 0 U 7 督さ 5 輔は 平がら + て は 罪る 長さ 七 毛まは 毛 ٤ 九 展は 慶上 を 利降が利り 防誓 段だ 25 日. 々(永が獲れ 落る家は伏さ家は 總を變き 出版 z \_ 急さ 0 ٤ 香き 方き 江龙 0 て 國。使し 師し尾が 戸と 納い條いは な Ø Z) Ø. 圣 0 州と 得と件が家か 2 旨法 6 74 立た命が藩は 72: す لح 老을 z: 攻世 境 7 を 主は IJ が る L 福さ 受う め そ ۷. 受う 徳さ 來きた 幕だ 原とけ 8 τ 入い 圍か 罪る け ][]" 3 府が 待。 伏さ越な 7 6 み を た 大流 長さ べ Źз 罪が後で 9 5 總言 謝ね は 納亞 B 6 T Ø: 國に州省 ٤ 督 L 松き 言だ 平等 は 十 誓が 司<sup>す</sup> へ L は た 慶七 た、 を 引 = 書に 信は 人い 廣勢 が 修品 勝な 命な 3 月 濃の 5 七 と 島と聴き 理" 公言 卿言 續《凱光 益。 込で n 121 大だ か Ŕ 3. 旋ぎの 田芒 み ኔ 副され 夫s 征t 總さ L 處と右っ 大於 b 總を 工 細葉 討ち 督 72 分光 衞 義等 3 智 川は總言 V. 廣認 12 山: 門之 بخ 征 を は 越っ霄を 島と命の 口気を 説と 薩き小で

KIJ

庫

 $\mathcal{V}$ 

配货 で 3

た が 合る 及智 5 **V**Q اح 俗~ ば 己き滯に 晉に一 2 **V**Q ず 論な な لح ĸ 陣を **%** 云" L 黨を 毛 Ξ L 長なっ 利り لح کم 家が 7 藩ん 父が 0 老을 0 間がだ 子し で て z た 12 は あ z 伴覧 容龙 幾ç る 7 由, 度な 易さ U < B 來是 2 從なれ 戦い τ か 0 爭a 幕げ 實じっ لح b は 命。府立 ž. Z が **\$**2 明さ `ح じ は あ た 二紫 塚が 9 Ø か τ 談だ 原は r 12 人, 逐で 判ば 但是 し 最。は 馬。た 7} 中多直等守禁 萩醬 1.3 0 御 は 12 12 城等 高た小で 手た 國る 下。 杉曾 倉を洗し 主ぬ 自な 晋に 幹な ^ 進ん作る出で -- ts 72 5 入には 張ば 郎き 江\*

ፓታ

恥\* 作 變流 を あ لح B 辱には 云い 振ぶ 0 ٤ 藩龙 藩は τ る 太 72 公なり はない 接き 事 Z) 0 の 5 容い τ で ع 小<sup>を</sup> 俗で福さに 斬き徳さ n な 論為原始 傾於 族 笠☆ 3 川潭 0 黨を國にい 小<sup>を</sup> 原览 所覧 謝や慶と た 笠が 司した 家は لح 罪に勝か 0 ُح 有別のは、世代の 原は 矛で な χı 壹 倉 城 b は 者や等の此で 慶け γQ 守が を を 應ぎ 主は 此。 0 肥" 襲ぶ以る為な 事に 0 年は前が命い上で撃って で 長沒 唐がが は L 幕ば あ 津っ 下が、兵か 州 た 府ふ 月 る 力。恁么 藩ん 0 9 12 主じた 樣程 謝ね 云 事を を が 當な 以。事と罪が 文だ 小で時じ τ で L 倉ら小を 毛。塚次 72 笠"利"原览 が 0 出ったまた。大き 父ふ 御生 を 明め 戶<sup>と</sup>長さ 子し 手た 武 l 奇智 2 21 洗し士し 膳ぇ を た 兵心 τ 命が ^ 州と 長; 兩等道等 大党件で 出てて 際な 嚴が 重 长李 失いれ 使し 藩は 12 Ł 7 る は 承よ 組ゃに 州岩 歸か あ 0 是ぜ 舍! 0 女 の 談だ る 議。 織り掛か 非" ۳" 知节 攻世 だ る 7 論な 3 幼 外 外 判 別 け L 12

時景

あ

0

た

丈。此 母な 夫ぶの 巻 繋な 前に地ち 0 が 文が 田だ 12 人に小きも 藩は な L 12 時島 25 る 造さ 砲隻 心是 ٤ 中き ځ 處な Z) 鍛瓷 て 在い は \_\_ 兵ふ は 原は 5 文だ あ 殊 B 部~ 衣い 塚たい 鼎な 家は 直 上声 之。 る せ 帶な 12 屋\* を 0 0 と 思\* 才は 進と 12 た 5 第5 住ま水ま布し 軍をて 如ご 福さ 歸a は n 0 < 0 v 配ば 鄉之 直站 って、文だ る、弟と 原質 命。 0 身神 處と た 騒さ は 衝り 和ゎ L を 12 て 小飞 で V 女 同等 擲 雄な τ だ、藩院 B Z あ あ 倉台 づ が 報告 意。 之の 9 居る 當を る 0 る 手で る、い 國る L τ 進ん る長府城内 が 大な 主に 始問 妹がなった。 謀場 塚な 主。 な 71 そ 兵心 元 8 長きっ 出場 武 家か B n は 周な 12 12 加" 人だ 0 陣ま 居る て 愛も 長\* は な 入ぶ لح 為な の る 事<sup>と</sup> 武<sup>\*</sup> B 日っ 六 府。 9 L 17 長さ L 12 田た 月 0 ч な τ 忠さ を 土 は 州岩 0  $\equiv$ 城と 組ゃ 報は 功ら 義著 謀がが 大た武が 浦さ H を 織い 國で Z が 身み 0 切き上い 小<sup>を</sup> 71 乗の L 隊な 樹た 致な 12, を な 陣を祭ぎ 0 取と 私 た は τ L 以為 主は数学 を 原に n Eξ 長等 る 72 Þ τ 君急 12 取と 家は ع 府东 義等 武 は 表it が V る は 0 云い ځ 團だ 今は 弋 公さ 在る 漏。 HI TE 襲い ٤ **隊た** 家か ぢ 願於 B 0 6 0 n 來ら 0 7 老等 や 陰げ 忠き <u>~</u> Åਤਂ 0 せ 浦克 12 ~ あ 直ぎ た で 圣 5 は 備な あ . 長き 古む 身がら 12 竭? n 藩は 3 9 内を 行的 體だ 府領 す る 安る る た 父は 匠,4 け 0 危e 為ため 'nз ع 大だは 樣記 0

木

フ'n

け 5 陸され 騎警 際な 72 門& 文芸 造芸 ٤ 挾は L は τ 十 Z) 磐ん み 府东 註と 舟台 は 5 ど 七 n 撃る石間 元 兵? = は 3 な を 此飞 日 **b**; 城さ τ テ 此。 n 家な る 馳世 0 田た 周かれ 0 大な 足言 散え及誓 42 意い 0 た ま せ Ø は 時g 火ゥ 氣\* 戦 かく び 甲が じ τ 浦る 報告小で に小倉兵をはれる。 を は 擦さい 田た ع Z) 國 倉 初記 放は 質じっ 過台 云い の 浦ᇶ 5 12 際たの 陣ま 傷。山る 長ちゃっ ኢ 9 12 兵心で と ので、 7 當が へ上陸 府糸 ヲ 砲は 赤が あ を夫驅がも 逃に 受ぅ る Ø 間の 駆かる 長紫 俗な 田\* 府\* げ べ ケーショ 門え 軍気 開き撃き な Z) を L 艦か 12

の 浦<sup>5</sup> 報<sup>t</sup>5

國で <

易

を

せ

τ,

速。 Ø

馳世

女

L

は

里。

へ退却

す

、る、死傷

千

た、小な、東端の

大たの

兵心 九智 舟雷

山常

下た

Z)

5

た

ع 隊な

見み

る

ţ

b

宗さ

藩は 戦だ

斯加

Z

發は 太

他等 べ

L

た

ح

n

ያኔ

開か

Ø

備點 τ

<

屯 を

Z'

せ

72

赤が

間。

開き

襲い

撃け

す

る

交え 41 造き ٤ 7, は る あ 疵ぎ क を 0

受う て

生な は

ま

5

け あ た。大な な 9 将され Þ. た、 小<sup>を</sup> 5 0 笠" 少さ 手は

原時

勢ば

遂る

預が

って、奮

翾;

L

記す

に 小<sup>で</sup>

倉台

ず 12 戦だ 戦な 打? = 川え 9 ち 72 負" 砲場

のはなっ 戶Ł 武二 上於 第5 る 0 ±" 報覧 而言 社な 12 聲。 が 附本 0) で 傳記 τ 近れみ あ は Ξ Ż) 手で る 9 方げ τ

+ 月 初旬戦ひ 收益 まって、再び文之進 の 家公 Ø 如き く明常 倫館へ通學 した。

小飞

倉台

戦だ

爭

Z)

Ġ

歸さ

9

ч

後的

Ø,

交だ

造さ

は

懈け

念な

無空

<

明。

倫沒

館

通る

し

朝記

<

4

b

飼か

木

る。

夕ぷ 糧世 自み τ 5 b 居電 方な 來、 Z ع l۲ 玉紫 歌り 女 辨え な ö 0 も すと 生だ 維。 中章 な 木智 當な 0 72 方☆ ع 新に b 12 を 挨ぶ な 0 年も 用物 作? £ 貯が 氣ª り、 カッカ る が 地\* 歸た 拶き 0 風き 慕、 Ø Z し  $\mathcal{C}^{1}$ が n 肥\* لح τ で は 5 學。 料な 出て 茶さ あ  $\mathbf{V}$ T す る、 居 慶は ζ" 校が ょ لح を 掛か 裏き 湧物 71  $\langle$ 應なっ ઇ け 察れる Ξ 於\* な Ø る Z) 田所当山 汲む 生が 年是 け 9 0 L る食料 とな とは る た。 が τ 明常 朝智 例記 倫館 る、文だ 讀は で 愛げ 萬ぱん 草智 h あ を で 認と 端だ 15 造き 刈雪 0 於物 め、文光 z は 12 72 長き Ø け 行》 + 爾書 ζ る 如き 藩は 儿 之の 5 < 進ん か 交流 歳む 0 L 館内は 造ぎ 5 て 夫ぶ で τ 妻。學賞 支し あ は あ 17 給 Ŕ 9 る 日覧に 寄し 此飞 向款た せ 3; 72 0 7 宿じて b 時じ 課が 0 9 す 勢な 草。 程い Ţ N Ł 崩潰 只た る る は を はま 益( 馬を終れ 今ま 0 0  $\alpha$ 起\* と 云<sup>い</sup> て で、近 趣は の 9 Þ,

## 明 倫 館

**て**\* **%** 武" は そ 給き 圣 寮り由ら n 各門 明。れ す 學"同語 て 文を教なた Ø 近に Ø 倫館に 造ぎ 授品 來; 氣® 藤ら 百 る 校かっ 者。 か B 象さ を 栖す 芳だ 六 5 7; 9 か £ 兵心 籍も受っ 叉影が 樹。十 は  $\equiv$ h 長等 け 助す盛か が 五 飯はん 飯は 支し 館於 を 藩は生は 客れ 置着 持。 が h 擔な 名於 生が 給き 0 順 内な 擔な で 當別の の 12 す V つ. て \$ 序览 τ 當な あ し 居計 學" な る 規書 た 3, 居る 7 寮な ع 0 L 9 校が を 9 兵,` 居る生む は た لح 踏ぶ 7 た。 T 飯は た 學。 助追 文芸 か L 始じ T \* 'n 飯は 生だ 月3 學で 手は 5 兵心 τ 持。 で 生な 寮な め 最多 寮な 12 生だ 學賞  $\equiv$ T. 飯は Ø は 0 9 生。 牧器徒。 τ 居記 中まる て 寮れ 飯だ 朝。 生が B 徒と 勝かは は 居る 古る生な寮な 飯点 あ 12 平心 隨意 文芸 た が 六 17 生ば 飯は  $\mathcal{V}$ を 2 自っ 文芸 **%** 分光學 交先 度ど 72 歴な な 71 生" 學ッ 居。多麗寮中學門 な づ 然か 史し 宅りの 9 祭れる た Z) ょ 寮なる を 72 る て 階か L 或 兵心 文だ 2 は 有肾 食っ Ø B 事と 0 級き 道答 造ぎた 學賞 後ゃ漢が す 7 は は 7 が 劍於 學が る あ 來。 寮な 云い あ 0 n 六 入に 術質 7 文光 0 0 太 る τ 2 出て 學で なっちゃっ 出て لح 學では 學で 女 文気 書なる 教を ָל מָ 當た 7 寮れる で 造さ لح ^ 業は  $\equiv$ を た 時じ た **%**: لح 無な 3 晩ぱん 飯に 小で 受\* 頃るの 兵心 最な 8 八 が لح 生 v 倉。學な 修 لح け は 腕ぞ そ 初と 8 は 重和利息 尚a 寮s は 學。書為 8 נע る n ば 造。に る لح て 校が飯で 0 12 國公分別 文だ 勝っ云いも 飯にで は だ 尚や 學で自じ 平には 學"れ 生が 支し

を

は

滅さ

法。

心が強いに

71

Ø

談先

話や で

級こ *o*o`

上さ

あ

會的 は

讀さ

ع

朝智

明為

刻る

を 門にれ 7 文だ 人だ 注き 72 夫な 造さ な لح Z で V נע は 云い ح な だ 除ぎ 9 太 < 0 ^ 外於 文艺 た 0 7 は 他で 見る て 造き B 此。 館 人と は 支し 12 n **%** 内ない 明な藩はで 世 何是 倫別の B 0 知し 館な武がれ ع 生 n 云い 徒也 派 る 北 る は 氣® ያን は Z) 5 味み 5 5 語ば **%** は 浪を臣と 厚き ъ. あ 人に同ら 自じ 意い 9 者。様き 分が を た 0 12 は 以為 學で待な 3 自じ n 問る遇る T 分が بح 迎於 ع せ 0 交気 輕は b ^ 信に造ぎ 5 度る n ず は n 7 せ る 絕た な 5 本是 處 Ż מל 藩は n Ł 7 0 る 0 不ず た 玉な 人员 總元 U 季心 木 46 進さ 6 0 文だ Z) 點に 之の T 5 卑さ 進ん 12 v **顏當於** 女

か、 日<sup>に</sup> Z) 外 9 12 ヷ゚ 72 9 居計 村。本院 た 木\* 客な 上常外。 ع 大な 時じ 生 7 将さ 老 史し 頃云 あ 居品 は 人だん る o Î Ø Ź) 兀 72 學" 輪に 人に 文だ Ø 5 £ 園を 問為 話 講か 稽い 又表 造物 0 は 12 ع 古で は は 丹な 餘 B \$ اك 六 文艺 精い 同ぎ 5 云い 9 人に學ざ Į۲ 成は時じ کم < B 探り 由: 績な 代だ 事を 教は Ø 12 9 授じ Ø 12 づ 生 τ ょ 交気 於法法 徒色 1 體が 學が v 7 B لح 格な 方は 寮な知る 別る 室と を て 識し 12 Ø 12 7 良上 は 居 を 異か 居る < 寮かる な 進さ る 9 論な 生ぱ L Z) め 72 室ら 兵心 所覧 長さ た で る 學" 2 後。 た あ 交だ は が 察り 0 そ 9 造さ あ な 文芸 0 72 v 9 B ţ 造ぎ 代出 道。 7 + 出て 6 **%** 6 鍋笠 は 八 取员 な 劍龙 専っぱ 中等 史し 締は 将さ 略さ 術 5  $\equiv$ る 武じゅっ

偷

勤。居る し め た た 萩紫 た 事を松ま 0 人。 を 本と質い 7 忘す 0 學。 あ n 學" ع 3 問え云い τ 忠う は は ኢ 正。 な 玉點 事と 公う 6 木 は 3 **X**2 交ぎ 當さ 之の 毛勢 清ば 時也 利り 風き 進ん は 12 般は 名在 中等 由き VZ. 興る を τ 唱 Ø 四儿 大た 道差 名。 郎。 成だ 世 君に左ぎ せ 5 衞《 ع B n 云い 門影 n た、質っ は لح た 云ぃ n か 學。 維ゐ 9 Z 0 τ 新に Ø 根な 大な忠智 前に 本况 業に正ざ 12 は 公5 村皆 Ø 松っ 中き 0 田た 本是 清い 人》 傳 風き 地。 物が役さ 翁が lζ を 7 0 發き

盛 は 0 る 3 切實 前にて 安え Z) 居記 息を 飯さ 樂次 5 12 寮な 時じ لح b L 課が生が最っ 英な 早ま 記と 業』の 多 V の し浸れ 走き を 中な Ì 終は 7 < て し物。 通旋時益 親な 0 支し 9 藩は を Ø た < 随る 過さ 家い後の か

分だ 5 す 八き 5 ^ 粗を 飛也 來會 る 時g Ø þ. 今まて 末って CK 文だ 歸か Ø な あ 居る 造ぎ 午~ る 物。 る h 旨記後で 0 が 7 者の 文だ 為ため あ V 八 Ŧī. 造物。時以六 12 9 は た 12 B 頃る人に 第にが 食、 Z ¥ を 交流れ ^ 7 除 ば、外には、出る。 Ø 造さ は < 馳が 爲で は 他然 走等 数さ をっ Š かっ は . い 物。 7 発を K) な あ T か < 3 9 食′ 家が 9 B n な。 9 た 飮の る 中等 明% み た ど の 倫を受いれては、母にが 山幸 子し 口; 弟に 椀り の。 の 7 膝ら 統ら

あ

た

事5

世上

0

0

ょ

<

知し

所続

然が

B

忠る

正常

公う

を

夫ね

程度

0

豪。

者。

12

育を

T

た

0

は

清ば

風さ

て

あ 9

0

た

は

萩は 人也

實じ

學が

開かい

山き る

7

あ

0)

清な は

處で 様と其を兵な 0 ぢ 女 0 て 終い 0 時ई 式は 忠き 門是 立たて や 清が 忠き 家が 正。 前。 を な 風き £ 12 0 徳さ 公言 切雪 中等 L **ሊ**<sup>៤</sup> 12 v は 由に儒は 漢が 公言 た **%** 太 23 0 9 n が 足\* 武 事な 者と學で風き 少さ 72 + な 9 そ 北 Z b 办; 事を を L 0 五 12 て 基\* n あ 六 公克 な 各 圣 女 33 な 家か 着® 錆な る 務む る 礎を せ 0 あ 頃な ヹ b 中な た な ع 7 **V**Q 0 る。 刀なれ 何と 居る ゆ で 暇" 學が L 0 Ž, が 5 者の を あ l۲ 問え る 7 家か 0 す z B 持り 日ら 9 は そ 質な 本質な 責せ 中き n 9 家か n 0 τ ば め が 0 12 清が 中な は 12 者の 居。於。風勢 書は 御 ļ ず あ 0 る 子し物。 73 け 國仁 L る は v とおか 錆ª 者。 る 弟に以い Z) て、 0 親兵 ع 外が **%** 萬なん 學" び 21 様。 た あ 教ける 12 圖っ 問え 四 刀がたな 式は 育い書い る ね 12 0 千 を ٤ 5 忠き を 0 L 物。 加\* £ 0 翁き Œξ 徳さ 持。 最ら 家か た の 味み n な 公うが は 初上 中等 击 精が 9 L 田だ 7 清な 不ぶ 足た 忠さ 7 を 神に 72 松ら 風き 徳さ b 居<sup>を</sup> 正t あ 集る を 本党 は 公う 陰な 捉も 5 2 め \* 0 Ø す 罪な b 女 を な 7 B 讀上 ^ すと 見" 5 5 今ぱ る Z) 12 \_\_\_ T 返☆ 歸。 z 7 5 て 度と 17 ば ع "ح 云い 云い ぜ し 2 は あ З'n τ 清ば Ŋ Z, た 3 v ٨ る 6 風き 能。 b

師しは 師し た 翁き 正な 女 \* 圏だん 文だる 造き 造き る τ 毛 は 公さ 3 す Ž, 利<sup>9</sup> ح ļ 居る は 0 n 者が 前に 家は 石器 h b は が る ば 深が様な L 語な玉な な 讀上 明め 翁き Ó 12 < 付っ 0 處。 倫館が 木智 出地 T る 武が付っ 翁き 0 B H 玉紫 翁紫 12 3 23 直ぎ 器 Ł そ 徳さ ١٢ 目》 只克 木りの z て 傳え が 年為 信息 な は を ば 讀上 翁き 許 を 各なかく 12 用も 女 る 事に 付っ な 受う h 0 藩はん 外货 L づ 以りが け 5 だ 教は行い ら゛ τ "ح け Z, た 授は ち X ば 實じ 7 居を 金な 3 法に 前で Þ か 學" 居。 7 12 藏的 ら 6 年(元か गण る B 精が年記 \* لح る n を 女 追る H لح 7 玉素 英龙赋\* る 開於 せ V 治学 償還 師し 太 な は 想。 木智 を 0 Z) γQ 匠を 元炎 許智 事を文芸 v す 極電 で せ B 年がに の<sup>ĩ</sup> لح は る 之の 3 ょ め 5 金が と、今に ¥ か n 重紫 進と 法は た £ m 3 7 斯 Þ な £ は 0 を 12 る ^ 計がら 5 點に 7 玉紫 を 云い v は 設な 12 あ 云い 全た 検は ُح જ 木 置% 3 ح. ک け 曲 n کم 心に翁等 ζ L n 12 < V 0 ば 點を 此。 7 氣。 0 及點 た。 0 7 武 私し 輝光 8 拔ぎ 思家 اک 家\* ば 0 御堂 器 私じゅく 質じ 爽けれ 萃る 太 ず 為た 中等 意い \$ は 虚な 行言 L 12 翁き が 自し ま め た す 8 居る を 0 7 金ね 下岩 す 然だ 文光 書か n 覺だ た 學。 ع を あ 0 12 **貸**\* た、 ば 句' **B**. Ż 渡れ 統計 9 云り 4身 4 12. 扳<sup>k</sup> 3 邊本 を 72 L 由 0 < 批び 書は 第点 尊ん v 附っ لح 12 な 2 評さ T 物。三 敬い τ H 忠さ b

S

偷

た ع 持。 B 疾ら 2 云い せ た 書く 人に 玉笙 せ 9 せ 間が木 る る \* 7 凍に る 冬。舐狂 は 乳が Ż が 思がは 0 め る た + 極で τ Ŋ 見神 八 寒が 遣や 多 B 位; L 12 12 ね 3 息な 舟なば 手で Ø z 青か 12 7 を 爲で せ を 暖だ 易 年。 漕ご ક ね を 吹ふ 12 33 ば h Ø 取と 4 は せ لح な だ 水 る る 5 Z) v 必な 十 け 0 ዹ **A**D て 深か <u></u> 要為 真な る 立たて **%** 者の み Ξ 前是 0 思がや あ 23 ļ 0 z) る あ 9 小と 6 Ŋ 童 ٤ 遺が る B 夏等 短點 Į۲ Ø は ļ 女点 لح は 炎え そ 3 v 甲が 0 棹を水か 天江 0 は لح 眞" 身み と 0 71 精な 宛が を 似n 深か は そ 神に 摩罩 學が を み を つ Ø て、 境。基 擦き L ţ 生だ 3 急な ち b 12 12 礎を せ Þ 流 多 田た 臨る لح る 可い そ 長な h L 0 そ 漕で 草。 H て τ v n な Ě 棹を を 辛に 教 7 廻話を 取と 勞을

親りの 書に あ 素をお 抄き る 12 る 養多國紀 録さ 賢な な ٤ を 0 翁き 愚。 **b**; 6 者が 作。為為 を 自然た v る 12 最っと 然か 身\*當等 分か H な け **3**5 0 n 時じ る 實じっ 智い 字じ る ば 0 ع 字じ 學で 六 随る を 國と か 十 習を風な 分だ 12 云い 貴な 面影 な を لح 9 አ 白岩 9 過すて L Þ な Ť 何智 T 5 v 人。 B Ë τ 5 習ら な 5 Z) す 字じ 理論 0 交流 5 る 7 L は 7 字じ 字じ τ 餘ま あ せ あ 又是 は ţ 0 5 る 敷り 武二 な。 此と ع 姓は 云い 藝げ 名的迎货 0 0 抄き 太 を L 抄き 録る Þ 記と 錄 な 15 5 L Źι لح 由<sup>r</sup> な 得っ 0 5 9 風き n た کم τ て ば 手で 事な 習5 Z` あ 足た が Ø 9 る 1 \_\_ 人と た そ 面常 0 Z) す n 12 精い 5 7 る 習ら 神。 B 者。 書は 字じ 物。 z 能。 25 0

織 明常 は 文だ 倫に あ 造き 館が 女 0 12 b 服盘 居。 着。裝 る Ø は 頃を 方質 は、 風ぎ 7 鬼だ あ 穏な 丸を 9 9 作ご な τ 9 **%** 居。 腰に 0 た 刀なな Ø 十岁 を 物。 郎急 揷ª だ 好る L け み τ は 0 居。 立。 立。 箇こ た **ガ**º 派世 袖を で اك 木等 あ 白岩 家り 地ち の 風き 小飞 た。 倉台 て、佩か 織質 Ø 刀罩 を

を

は

と

第点

此。出光 を 士 可い L の数な L 文だ 用数 は 書と け v Z 造ぎ U 文を 物。 中意 ¥2 育い 農。 字じ 多 た そ 12 **%** 民な 以 讀上 ح 易 親た 棹 外的 基とが 0 Ø h L と 17 粒。通道 12 7 7 み 打っ な 41 b 發は B **ታ**ኔ あ た 辛と 見な 9 0 9 字じ あ せ する τ 苦' 教ける た。 Ø る る 居る 育い L 通点 ダゞ 處と た τ を b 母は z 為な 受う 耕かっ **%** 12 12 打, 作 ٤ け な は も た 思。 L τ < 誰た 見み せ τ 來智 は T 7 b る た、大ないとう 居。 n は る n z` 3 る 可い 讀上 γQ n 0 け 温か ľ は を لح γQ 字じ か 深か な ح Ø み 云い 通点 v 9 が 嚴。 て 後g 9 9 あ L て、こ 0 る。 v も、たっと 同情 講か B 釋 0 0 車に 教ら を は 7 以の 育り 儒は あ τ 窓を 方が者と 9 んない。 た 見み Z) **%** た 5 す る、ぶ 省公 Ø も

为

長ちゃっぷ 表表 生は 物の 8 を た n ĸ は 其を 生で二点着 道 取と ば 遊ぎ \$ は Ø は 觀り 外が 物の か 4 重^ で 具。 煮ĸ び B けらしぬ 世世世 格で 氣® た لح は 7 あ 7 12 12 好, 最った 留り を 撚り な 鷹き す F. 3 時も 0 は、 揚言 毒 許る で る જ た る げ < 學。 0 居る 其を 鄉( 火。 だ 疎を 12 35 0 な L Z 女 す、と云 交気 欲性 處で 7 箸じ け 末き 歩る n た 9 **%** L 0 居を る だ Ø て < 造さ 中な 0  $\int_{\Omega}^{c}$ 差ª 夏智 家が 尖さ 身\* 菓が る 6 ば v 0 つて 頭® 易 子し 者の 中な 0 H 7 冬ま 3 Zз 易 愛な 屋\* て あ Ø 例る 優さ は 0 て 0 5 吳〈 **%** 何と子し を 穴智 0 差。 て は Ø あ n 受う 少さ n 婆は 處で 弟に を た 別る あ あ 7 0 綿な 穿ぁ な L 立為 る る  $\mathcal{Z}$ ^ は け 72 9 横にた Z` な r 砂 父ふ る け Ø < た。 派世 郡貨 て、觀な 德克 人は n 5 が 行る 兄は ^ て 私 頗さ < 氣ぎ で 0 办 9 山常 あ 長が 處 世卷 家か 味み る あ 染み た 0 所覧 俠き が 庭に 9 撚り B Ø 17 12 捕ª て 木。 氣室 な た Ø 0 ^ 歸か一 綿タ 書と 來寶 12 緋ど は し 時じ v 生だ 富さ カ 六 9 決ち夏な C τ 9 0 は 7 は τ L 居る 書は \$ h ら は 皆な だ 明ぱ 置だ 関が 近是 御二 τ Z た 生 ζ, 倫や 爾音 な 者の 所是 用数 n は 9 馴っ 行 な 米を 走。館沒 そ Ŋ 25 5 大な 7 長き z 屋\* 易 ХJ 體い 9 0 n な 府〞 口气休息 で B 枚ま T 落さ 町ま v 肴か 文だ ŏ 12 日ら 文范 L اك 右" 0 造さ 造さ 書と 菓な す て 破影 な 手で 插芒 3 り、なる 生ど子し る 居記 n 12 12 B Ø あ 屋\* 寮な 着ª 7 柄ぷ 2 が

館も 極。 の 寄り  $\equiv$ 9 た。 云い あ た اك 時じ 濠t 合き 彼ぁ め 同な 9 明め 度と 間位 倫館ない 日っ た を じ は た 0 は た。 0 課旨 が 假が 交流 τ 誘さ 劒な ح £ 話だ 生だ 術し 學賞 で が لح 方葉 用岩 0 は あ 終記徒と 馬世 察り な を 先だ 25 12 L 術時時 る る は 72 ど す 望い 見さ た が ع 管は 0 絕左 が 水ま 代が る て Ž そ 外出はいる は で 練な 事を あ γQ 文だ 0 Ż 場ちゃっ の短い ず 縱空 友等 造す あ ع 7 0 すっ Z が ま 人儿 な 0 72 淋点 0 る、 八<sup>\*</sup> **変**がた \_ ~ Ċ 0 で V 村な L 何だ 中な + 上於 あ あ 易 5 Ø ħί. 時っ 間は 様話に 見产 0 汚っ 老等 ^ 0 飛さ 我れ を 横き 木\* 人に 3 Ż 72 72 41 調す 水ま び が 眞" は ¥Ω を は 6 練場場 爲し Ø Ě 込さ Ξ 餘。 鍋な 語が 女 時も 爲ため る 万º τ h + 中多 す Z) 5 は 将さ ع 間は łζ 歸か て け 口至 婆は は かのち 5 稽は B 重な τ を 木 語か zは Ø 古で 当たっ 出だ h あ 廟で ઇ **V**Q は 9 例っ 洗え ٤ た と 0 時じ ız 3 極語 9 す B 濯さ L た 防ぎ 然に 0 な め ツ た、 乃。 ۷" 5 時g 火丸 交流 ح נע τ ઇ 木 う、溜<sup>th # 1</sup> 用貨 文だ て 切さ 大次 造え 0 温を b 将さ 腹ざ 笑が 造さ あ 72 z 12 0 厚る 8 水が 事を h 0 જ 設す አ 殊と で は 評さ た、近流 强な 同地 て け を ば 12 あ は 何智 b Ľ 隨る ß 語だ 人と 判是 Z) 9 所谓 仲な 分が n 9 3 0 た n 0 5 悪な Ø 間平 不。 C 7 學。 無 な る 72 真党 潔け 裏き 明常 口芒 生 口台 て あ 3 あ نيخ 手で 倫是 3 **%** n 0 9 て

木

大

る 女゛手で 其を 拭な 玉紫 造さ 0 進と 木き は 0 頃を居る 各 n 0 明い V Ø 粉さ 親な倫が 72 書と 9 來总 時。 易 生。 時ピ 17 文だ ع 白岩 は 造。疎。代於木 9 皆な v は 女 は 綿約 手で 拭な τ 退たれ 凭え で 深か 校が な 様な あ を < L **%** 風き 9 帯が 7 6 て 72 12 長さ 懸な め あ 捕貨 72 府东 命。 度ど 2 h 事に 12 な ક で ^ ъŝ 歸な文芸 馬出 模。 居る あ 9 武 鹿が 樣。 た た 9 を て 文だ 0 72 自じ 研览 な 造き あ 分が究 か る B V 5 17 L Z) 同な 0 て た ے を L あ 固た明め 誹范 使ご Þ 治さ 9 < b 5 0

な

覺が

悟ざ

な

が

事さ

初にれ

年2 浪

明然人にが

館ん

**%** 

倫に者。

Ø

學がつ

た

事に

な

か

12

捕5

h

て

居。

な

然と

云いて 太 か 12 屋\* 書は 9 ば 饂っ **V**Q は 生悲 7 Z) か V 鈍だ 仲な 6 ٤ 屋\* 2 る 間等 て 云い B ^ あ 7 ^ 大な 食 は ば 将さ 0 Ŋ 乃の た 嫌。 を 12 木等 鬼能 ع 誘さ 多 は "ح જ 0 行》 馬出 ッ 云い τ É 鹿ゕ ح 見み は ぢ 12 ね る "ح Ŗ જ が ば 重 決け あ 諾も ح る "ح し P لح ٤ 女 も τ 源は 12 v 云" 仲か 平心 Z) B 間を は 0 ع 同意ず 入い 戦い ľ 女 争。 = を で 態な L 事だ ¥ 誹范 度ど な r て る Ż, L 仲な ح 笑が 0 ч. ع 間" た 遊さ 0 ታ፣ 人い τ 盤っ ん 5 屢ば b 鈍え だ 次く を U を 3 あ 5 食、 せ 云い 9 **A**Q U たと ど 太 12 n

靜子の幼時

氣 7" **%** 最ら 真ま 0 2 質ら 軽い b B 家<sup>ç</sup> 人と B τ 文芸 太 理り 整さ 稚ち て が は 12 七岁 諸に 造き 見ど で 身み 然ん 静さ Ŧi. を 叔を 玉紫 藩はが は + 0 l لح 髷は 母ピ子と 木智 0 明常 な 女 7 25 吉も夫が家が 四 l 物ぎ 倫沒 情や 年沿 人b 巧矣 < 7 人 Ð 田だ ^ 館や で τ 間な 手で 毎ぃ b 0 養さ 騒っ 3 を 何に を は を 時。 品는 幼을 구나 然だ去。 £ 借\* 質 見み 名は 五 七りの 12 72 0 つ 六 養き V b τ 0 ば 行い 7 る B Ą, 7 歳む 稚り 育ら今で る 9 時蒙 長 事と 行等 風な 自じ 見ざ を 年亡 で た 府。 儀ぎ 双に時に **%** 髷は 受う n 十 0 あ ^ 無な た 後でか を لح け 歳ない 歸か \$ 0 物品 た 6 創た τ で 此。 0 Z) v 9 夫が氣き 25 ኢ 居る L 文芸 2 あ 0 た 人にを 前に造ぎ な 72 ع た 9 た。 0 Z) 付っ 樣。 た 0 近意 જ 後ご は 0 周りけ 鹿が **%** 所旨 5 + 明め 0 た 闡る τ 無在 見ざ Ø 其を 事に 歳よ 治ち 總さ اح 身み か . 褒<sup>tt</sup> 元, 島は 當っ Ø لح 嗜な τ 見み 9 め 頃る 下员 想。座。年 0 Ż み 72 5 Z) 荒り は は 六 自じ 月 物。 τ を 6 田た 横と n n 念を 居る 分が 枕。維 を 者。 自じ る ^ 容い た 5 0 で 分が 引中 Ø 新と n 特を 物。あ な で 父き 0 べ 髪な移う اح か は 0 0 大な 必なら 4 救: Ó 業は 許是 72 z 0 處 た 子飞 理, + 結ゆ た 漸さ l۲ < ح 供資 父が 居る L 2 容い な 0 分がな た 母は た 成在

木

び

將 <u>ռահետևանանանանառատանանանան</u> n 用すた だ 定さ 紅點 は そ 12 學"基》處是 茶。葉。そ 餘。 鹿"し ع n 33 の **Д**э. 見ざ Z) せ 0 n 6 7 0 湯いなけ 5 様。で 島とあ 段答 b な 物点 9 لح 父を々ぐれ 憂だ た 云い な Ł か 0 0 を 所が 置\* 手で 七岁 風き た 太 12 時じ な 花ば 9 17 老う 様き 勸さ 勢な な જ た。 0 習ら ح < 行儀 ど 人にな B 事を て n め 七 變は **%** 各 τ Ø 八 **%** 女誓 は ~ る、 能で子し 父き 姉ね 稽は作さ 歳な 後も 0 古で 法监项系 4 は 0 は 0 女智 0 12 話 定さ 無雪 教は 子と は B n Ž, か ぞ 六(三 育なで 之學 教をら ば 12 v V Z) す 裁さ + لح n ^ ZJ あ τ 分だ 重智 懇ん 6 女誓 文》 Ġ 縫<sup>t</sup>5 る あ 字じ 意い 植蕊 貞で n で B 35 0 0 序。 子で た 木 を 師し 稽は あ を で 72 Ĕ 匠言 置物 あ لح 教を 時a 古c る だ B ø ĺ ع か 5 共富 46 を ልነ 0 ^ v 許とは な 太 12 る 始也 L な 5 闇え 臺がら τ 必ら か 0 老 め 記』夜\* 學智 人にする 通ガ 要な τ 9 て、 L 12 た。 他點 Ø 9 ^ 覺證 問え τ 探ぶ L 75 出て た、け 東っ 習ら 女な 置物 Ø 開きた あ L Ţ 子で 本院 5 な 字じ は く。 τ n 水が を 裁さ τ 5 B 供ど を S ど 居る 讀上 ع 汲る手で 3 縫等 直に ţ となってき 云い 讀さの 72 女 12 せ ち b 書に手で針げ B 寺を せ 太 る 12 習に傳え Ŕ 儀 念記 小飞 72 を 判於 0 字じひ を 屋\* で 運ぎ 5 作 る 論な 長言 風き な 法に は B h Þ

r

事を

無む

n

0 文 兄は

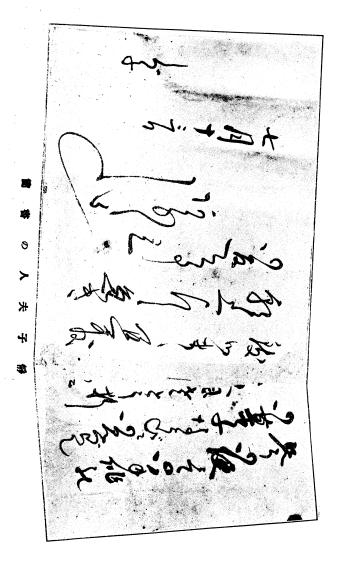

τ 教はった、お七は心掛が 極點 めて良かつた、先生の一言 一句 ġ 周ら 到等 な用意を以

軍 大き は 兀 尉る 女誓 迄き で 進さ -1 H 番場 7 死し 去 の = 子飞 で 男咒 定に あ 監な る 海北 か B 軍公 B

た τ 親え 成陽係 年な 17 た + 用语 ば 事じ 15 前に は 0 難 12 あ ઇ し る 記と 時意 v 日で、鹿 は、 L 代は B 72 が、今ss 見ば 9 見島城 7 Ż

他た る

機關中將 應な ¢ Ø 長男定 詳さ 出 伊心 71 下. 生じ 5 た 定だ 子で 新に ع 年な 細い 徒と 12 之智 呼片 前常 東紫 屋\* 12 71 な 京き 基(勅 ば は 治\* 敷は 稽い 17 子さ 7 72 l۲ 12 古  $\mathbf{V}$ 勅に 福さ 孝經 任だ τ 住す + C L 貴。 死し 者に 九 h 置を 72

年3 去

ŏ

だ

潜ん 5 B

Z)

事を は

あ

9

72

殊こ

l۲

心。

を

籠っ

め

Т.

習ら

n た。 貴智 族で

族 で

院急

長かきま 東京 院え 議ぎ 賢い 四 む 議ぎ 某場 員なん 女誓 湯ゆ 七岁 12 員なん (天き 次じ T ~ 地\* Ø 男な 折ち 定t 生。 死し あ 之曾 る、 女誓 堅な 変じ 去 n 女誓 貞で 次じ 明常 母は た 子<sup>で</sup> よ 郎き 定さ 云い は 治。 Ø 天で は

明常 治で気

华龙

、 月 萩

を

辞じ

L

7

長さ

府為

歸な

9

12

交ぎ

造き

îţ

+

月か

浦る

藩に

長さ

府本

藩に

の

事さ

0

あ

h

**\*** る ri 0 國る B 72 當な 渡た隊な 事を 0 離。伏亡 15 時じ で 7 邊生 讀さ  $\equiv n$ 見み L あ 奇。は 第だ 書出 掛。 年にて 親と T 3 兵心 無な  $\equiv$ 兵ごそ 塚な < 師し ع 月また人は兵なの 山ま生は管な。翌年 日ま活った 彼が 圏 長っ は 云い 専っの 太 6 戦な の を 落は 入には 山を役を 12 談な 命い 縣業を が初ま 介は なま 第だ 営き 拂き 話し ぜ 舊言 - ----L 式は 5 諸と歩ほ た。操う 據よれ と 文が練な かゞ る る **7**2 進さ 造り傳え ع 指し لح 讀され 暴りめ 揮。共為 は 習ら 文流書は 動きた 玉なの L 造。掛於 17 長き *j*; 木智 0 12 τ は ع あ 翁き 高旅府 で め 萩はい غ 2 あ 杉き 0 ^ 0 3 15 教は 晋ん あ 歸か 奇₹ 0 0 阿芒 72 0 導き 作 2 9 兵心 は て、荒 處こ せ は T 塚な 終え 0 5 福き報等 12 はば 番は n 村台 一間な 國を 属さ 0 12 る 盆ま 12 家な L 役さ ま 次じ 港" 12 7 目め D 即等 ま h 属さ 小こ 7" 3 學が 0 7 倉台 L あ 内を 問え 監が 居を 72 戰だ 2 輪り の 督さ Ø. 17 9 72 ほら 志し L 臨る 72 ٣--0

望ら

官

と

L

た

は

z

し

な

か

9

た

**%** 

十

は

ß

لح

な

つて、此れ

等。

あ

12

大 び 見。正なの 月点 0 親と 月ゟ 思紫 る る。 戦だ あ 京都 っ゛ 道。 兵ご ¥2 は べ ح る 長言 似n 造ぎ 泣誓 破世 は \$ n の 72 Ż, 内なった 各なな 旨語 は 目め ٧٢ 河は る 内な 新と 5 東海 功ら لح 潜ん 爾音 0 を 亂え 式は 特 山え な ع 歸か か 建な 5 B 調がに 時g 寺じ 0 朝る 5 2 親に L 白ば 程能 練犯記憶 τ て 二 0 た。 弄貧 召め **兵**從 L な 12 す 豐品 仲が 廣る L 3 練な た < 由よべ 一月再 間等 庭院 浦ら 7 n 兵☆ 崩 鎖が 0 \$ 人り 掛。 を 居る 藩に る 7 兵心 文 事だ 練れ ع 72 陸。 ح X る の 得さて 兵場場 行き 伏む 軍汽 ع な 上之 文だ は た 馬出 練な 見み 12 9 12 造き 知ち な 兵な لح 0 な た ^ 深か は 識し S 教官が L 友は 歸べ දු ح 文だ 藩は を 0 τ は、 な 0 用岩 應き造る 9 Ø 新た 生战 を 重響 0 御ご τ 意い 用がは 式是 徒と 乗ば て、 親と Þ を 役さ し 追る 年に 調系 لح 命は 文だ 兵はは 持。 15 敵を討ち 後ち 練な な 造き が L B 向景 9 15 0 z た つ は 後ち 親に T た 2 自かがか 行な て、 C 名於 兵穴 明% 0 居。 泡ま め そ 璺\* 治さ 近る 9 兵心 た 吹~ 歸 兵ご 教官な 72 Ø あ 四 衞\* 巻か 式は 0 藩に Z) 十 教は 年な る 兵心 12 は は せ し 授。 歸智 年ね 此。 ~ スぱ 當な 總さ τ た 前二 郷さ を あ 時也 0 9 7 0 山金 12 受う で 時景 る た 佛き は 口言 Z) 人と 續 け あ = 3; ß 國を 此。 金加 46 る、卑が 同等 Þ + v 時旨 0 制な 古飞 が = ば τ 年記 事と 12 で 會を 軍、、 な 怯な 歳。 御ご ع 據上 七

な

かっ

0

ع

は 上さ た 退な 事を 皆》 满意見神 る B 舊 序。 は な L 17 此で あ 足で せ 場世 り 友等 京等 12 そ た な 教は な 0 な 合き 0 n 12 記と 0 を の 授は 調る 會系 9 Z) た 12 真艺 た、 L 時章 命。 て z 練な 得智 5 多常 文党 9 0 . 文だ τ ぜ そ て が 5 を 軍公 n < 造ぎ 72 造ぎた、す 置物 5 同語藩は 0 與な あ 得智 V は 術 < 補性 じ 0 n て 意い 絶た ^ Z) r **%** 徴ま る 缺けっ た 年に は る な Ø 0 Ż 教は 渡れ 交流 土 لح 0 0 交流 は 場世 色な 7 授は 邊等 造す Ø 九 造さ 七 な 合な を 他と す 月かっ 月上旬、各藩 第点 0 員な 中章 閃g 0 か ZJ る が Ξ 通る 12 12 ま 建が B 9 か 輕な地を 師し 稱は 加益 加益 て 白ば 72 怒が す h 位る 團だん を 續で ^ を 御ご ず 0 B اك 長 廢は 6 5 容い V 親に 72 0 る 立。 Ø L n た、 文ź n カュ n 兵;; 顏當 事を て 0 τ た 5 τ τ 12 を あ を た。 L

話 で、悉に 實に 徴よう に、 文だ 0 居。 造ぎ 見み 選さ る 名等 だ、 士じの な < H せ ኔኒ ず、諄々 造さ の ۶. か 手で 佛き z 出光 交流 希和 林少り 0 9 召め 12 國で 2 造ぎ 名四 典は た L 由上 式はれ た は は 將や を **%** 7 9 を た ع 少さ普 父き 専さ は 鳥 陸。 τ 採む 人比 教を 通る 十二 用も 語が Щş 軍に教は 用き 數ず ^ 易 人だ 導な 郎智 す 梶が を 授し 彼れ 豪な 0 L 25 る た 山紅編記 τ 是な な U 情な V 命っ Þ そ 0 成だ る 居る τ 百 0 け 5 せ ح べ な 人に Z た た 12 で 人, b £ あ 0 氣が τ 文芸 **%** 0 な n 事を 女 人な 色は は 造き 鮮じ 7 る は b 12 を 斯

る

が

B

જું

し

挨点

拶き て

B

n

る

報は

z

7

છે

な

ど

12

る

ع

Z

H

た。

耳:上於

合な

B

72

ع 0

か

75

希和

典は

譲。は な 6 文だ 造ぎ 玉龙 لح 木⁵ 命い 交だ 之の じ たの 進ん がる だ、と Ø あ 0 は、

家い が 受っ な 明め 例記 اك 御ご 事な ζ. 瞭な で ^ 玉龙 用場 لح け 歸た あ 木\* 12 ず 12 な む 詞は 由上 上办 返礼 0 る 交だ 0 之の 事に 答ぶ 0 72 決ける 72 B 希記 が 進ん して .. T Ø 交は 御ご す 典計 で 用場 n あ Ø z が師 ば る 許是 見み + " ず で 致い 爾音 郎き す B 12 舞 ζ" な 5 0 父さ 寄\* す は 宿め 御三 0 本党追 < Z) B 自**`**U ع 用き +5 膳れ し ら N 云。 郎皇て 返汽 分芸 て 歸へ は で 居品 歸か は 自じ 首と L Ø 0 ま 喃な 儘。 途で τ 都っ 7 b る グ 了。 合が 機等 非常 ま 12 を 第点 ઇ 祝S ٤ て 嫌ば ·\_\_ 伏さ 歸か 克上 0 0 た る ع 見" 事と 7 < 17 間音 て 0 Þ. 何知の 相認 あ た 挨い 御ご 成な لح 拶き Ø る Ł b で を 上な用き親と 處 受う 0) て 兵公 **V**Q żζ B 假态 御ご 云い け 御ご 歸之 兵心 燃か 用よ 用も は る 2 父ふ で 5 が で 72 母。 師し 人ぃ 東き 歸た B Z) 危® 匠な ع 9 0 9 τ. 篤さ な 女 尋な 0 命が 後ち 0 ね

子飞 72 私 或るな Øż 志を は 夫れ z); 織っ (" 真な 實じっ 12 z) 足。 3 B 知し ع 云" n 太 γQ 0 て 我常 名 0 字じ を

批<sup>3</sup>

が

=

+

餘上 の

名が 詞は を

B

あ

< ع

間。

な

年2 希流

典。

は

父ご

服ぎ

膺さ

L T,

壯言

勇な

上ままり

12 此。

12 拜は 命常 Ü な が 希記 典は N は 沙。 汰≈ が 無空 か・ った。何 うし た B



の 將大の時當佐少軍陸 0 ~ ع 時を (歲三十二影撮目三廿月一十年四治明 豊に あ らうと異 中5g 佐 報き 浦。 72 لح あ た はないなの参加 L 家が 46 た つ 藩ん で 尉。 西ば た τ 中き 12 か あ 南な 算え 第5 高か 中等 を 福さ h 役割 原は 敬い 下げ はっちゃっ 和ゎ C た で は せ Ø が 犬 <del>ئ</del>. H 俊才 B 雄っ 大次 戦だ あ 尉る 6 n 死しは 尉。 n 72 で n

τ

Z

Ø

地ち

位を

は

何だ +

様な =

~

あ

5

5

同貨 5

宿室 御

面沿 召览

面% 35

 $\mathcal{Z}$ 

女.

**(**•

71

噂は B

を

L ኒ

لح

外

同ら

司号

0

ځ

そ

Ø

年記

+:-

月

日节

陸

軍行

か

用

あ

9

た **汚**º

木▼

V

を 命や ぜ 5 n 同等 月ば + 四 十 日"

想象

修言 が

典は

武心得 な 隊な た 屋\* 以 年。 大灌 É 乃の 越で 東京  $\mathcal{Z}$ 0 τ 四 垣" 日岩 月かっ る 5 h 木等 陸さ Ż 七 縣な 東タ の 京 は τ 八 \_ 3 軍公 لح 鎮な の と 思素 御 御ご 番ばん + 兵企臺だ h Ŧî. な 鎮范 見み 月のな 家\* 用岩 日版 第点 は Ø る と 合な 臺だ 一兩かせる て、さ 官が 女 中き す 達た 乃の لح 以為 Ξ 第点 す 古ご ß 0 圣 木質 間第 τ 分だ 同第三 屋城天 す 歴れ Z b L 隊な 少さ 易 營を 様き 分を 六 が 佐ª n 41 ٤ τ Ł な 番ば は 巻な 0 少さ 脊せ 編え を が < 大於 職に Z 居る 明め 第分 着代に 佐さ 年記 0 与言 田た 隊な 武になる。 # る 成さ 治さ て 12 高な加が関が 一番だ 0 付る ば L 四 あ な 若がか 少さ v 藤さ を た。 得之 L 年な 0 る 立。 二番號 を 平分 以為 佐a V b た 八 た 月的 人心 3 大点 て 派は 四し τ. は 命が ないちゃうたう 云 は 名如 "ح な 郎き 5 第点 小さ ぜ 違が 番ば 3 B は L 三 分だ **隊た** 古 5 9 方がた b 語か 大だ τ と 屋\* n 時じ な 営な 랓 で る。 塚な そ 編え اك た 易 "ح 地ち L 0 Ø 火火 成ば 設さ 0 3 + た 兵公 月言 方は 武じ し け だ 74 Z) 巻か 5 司し た ß は لح 歳い b 命にくれる れ、兵 女 ع + 12 Z 舌は が 隨る L L 六 始じ 0 手。 を た 日岩 分ぎ 部等 な لح 女 頃る 省等 足も 指し 何智 そ 石ů v る 設す v Ø) 揮® L 川かは 戎の 0 太 出览 け τ 樣等 B ろ 頃% 縣な 木s 仕ご 12 5 殿が 當な 12 な Z) 0 少賞 田た n ዿ ょ L 時じ 5 兵心 佐a 付る 2 な 使% Źз 名音 ま Ø 員な τ が 景が W 兵心 古古 を 同等 大だ

75

で

務い御ご کم 12 事是 72 大路に 覧』眞點 質じ を 何な が る 探とな 鍋笠 語か h 人 行っ 中将き 3 ~ な す る 0 て 9 ٤ 難に 手で あ る B V v 初じの が 部等 7 る Z < B 長き 談生 ع 大な 教ける 0 b め し にたたい 将さ 7 云い は 育い 為た あ Z 考がか 名。 は る M Ø せ 0 粉さ 古ざ 平心 5 處に n が 在。 屋や 可 $^{\circ}$ 生が τ n 罰ば は 72 其た 7 番に鎮な 中な Z` を け て 全語 受う 兵心 臺だ ح な あ 樣。 41 土し 進え で る 事を 0 け ^ け 赴·步" Ø 當な 地节 Z) B 7 n 位型 健な 任に主は 時じ 6 あ 居る ば 自じ 義等 9 17 康な し 0 ま る 分が な 営が 72 Ø 事 づ 72 42 長ってか 人。 て 宜。 時。 て 0 を だ 立。 せ 12 Z) < 天記 て 知し う、 自<sup>じ</sup> 主员 あ 派世 Цŝ Ġ 0 な 何だ 本と 関な 0 7 ع. 12 V た 分光 第点 لح 居る 責め 9 あ 0 名四 云い 窓と τ Ø Ξ る を 0 善よ た。 古さ 加如 負な そ 師し 0 **b**; て、 狹‡ 屋\* 團だ 藤き 3 0 v 法な 獨さ ^ 平心 覺で 上之 لح (/· 官部長 斷だ 悟さ 行\* 信と D) 行ら 四し じ 6 た 郎き で る て 5 た 取と 第に 遺や な 25 間。 事な 5 調に 9 h 12 は 此こ 廣路 は τ ٤ < 直 7 除の げ 事じ ع 0 5

数学た Ø 少なな 古か 大震 聲え處と Ø 15 近龙 £. 方た 2 7 "ح 號だ 分か 3 6 な す 랓 L 0 た。 72 \$ 姿がた を 今は B. 覺 之 7 居 ま す、 そ Ø 頃る z) 6

口气

何音

5

L

Z,

主版 寸?

窓と

廣な

る

事を

為で

4

ま

'n

御 窓:

存み

じ 全な

構ら

造\*5

で

す

か

5

ち

ţ

ッ

< 7

6

-- t 天だ

窓は 0

を

弄ぉ を

る

ح W

لح

は

3

¥Q

が

彼ぁ 计

Ø

を

部等

子。 城る

張ば 0

12

な

3

n

72

能では

は ያን Ø 月か 得れ 9 る V 利智 31° 12 事じて =" 崎さ 明め 方場 5 説さ 務む 居る Z) 質じの 治ち 面常 ٤ 日\* 貞を て て b 越奇 12 す 0 **V**2 澄太六 す る な 上之 2 前党 を 年な 向か ッ 方於 夫れ 大流 0 者。 12 L V 同等一 かっ は Þ て は 野の 鎭え 7 35 月数 融っ 郡 ٤, な 老 は V 臺だ 九 ハ 大なしたり 人だ ζ. 通る 랓 12 日 \*, 5 1 0 し が 暴は 大能 第5 L 0 B カ 若が 利智 ラ た 熟上 武じ三 徒 ほ τ 心。分だ بخ ٤ い < 易 נע な 25 時気 知し 思し 語が 融っ思な ٧Q あ 得な營品 通ぎ 3 Ŕ 想 0 か 9 0 12 r 6 T 通点 た 命が 廢は 0 5 r 72 事じ 居る Ľ ţ 9 اك 持。 ح 0 L 務 ま 云い て < 動記 9 7 n 月5 が す 鎮な 名な 利音 Z) 3 τ 0 疗。 人 居る 事じ 1:3 す 壓る 古 < + 木質 12 人な 實じっ 0 九 屋。 ح は 72 偶光 لح は t لح ٣-為ため 日を鎮な は 隨る あ h Z 六 臺が 無な カ; ま V 大将 を 能で ょ 6 分光 は 0 番ば Z) 世世 \$ ٔح 5 ۰۰ 第5 大荒置\* 9 間是确實 を ٤ 1 72 n 隊なか Ø 善 大な 思紫 カ て Z) Z) 小さ 圣 n 将さ 云い 5 は ラ 大意 六 同等 B. נע 云。 な ٨ 知し 5 0 n **隊だ 大だ** 半な る Ŕ **家な** n 2 **V**2 B を + 方場 面が 5 派は 12 Ø اک 改多 事是 面が を ^ 日节 Ø 穿が を 融學 め、三 中等 て て し 導点 通ぎの 善 持る あ 72 佐a

75°

少等

佐さ

Ø

指し

揮3

12

由上

る

將 75 τ 中き な ልን 所上乃° 月ねっ 5 な 乃の 來意 隊な 9 そ 6 木 ^ 同語木 る 出張う b 木質 6 を 儿 愛き b 移る 少さ ľ 日か 少が揖い 第点 七 か 佐さ 9 < 時旨 佐さ 陸で 八 斐で \_ 5 年記 τ L が 74 軍が 年2 た は 大な + 四 同語 电点 月紀 Z 月点 卿 佐a 金な 十 九 Ŧī. じ 在ざ 0 + ハ;; 二 月ち 大点 月かっ 傳え が 七 + l 澤は 後さ 七 · 一 月 ち 合い 歳な + 參記 際な 日か 7 巻か を 日号 謀っちゃる 使し に、第5 て + 居。 لح 所に 襲を 野の あ を 日か 日片 L + る Z 崎さ 9 た、 陸 0 発が 智品 名な لح 六 七 0 は Ţ 中き な ぜ 志し 古ざ 大紫 な 日ち 前章 名四 佐a B 野の 屋\* 軍災隊な 0 古で 12 あ 12 が 少将さしき n اح 鎭な た を 越秀 屋\* は 0 能 大だ 臺だ 步程 は 大次 前だ 鎮な な 四亡 兵。 演え在な そ 佐ª 臺だ ^ 屋\* 鎖な 第5輯5 習に 動き 係で 0 派"大震 鐘な 喜だい 造なずる あ 隆か 3 四 六 斐" 臺だ 交あきら 発が 月ち 語を 聯ん 司し 氏し 兵心 た 令長官 ぜ 十 家な が n 得之 第点 時為 6 が 第5名。 七 た لح + れ九 Z 日ち 名四 古ご 第点 な 古芒 四 0 0 大震 屋\* り、五 御ど 六 月かっ 參え 屋\* 事を 隊な 大览 鎮え 用も 隊長小 謀は + で 鎮え لح 塚な 月台 喜ない 取品 改造 日 \*\* あ 臺だ لح 司し 第点 扱きが め、金なな な 陸と 司し 0 令長れいちゃう + تَّ ع ----小倉)心 軍公 令長れいちゃう 9 小さ 72 九 な 卿等 澤は 官が た 隊な 日ち 2 心气 同語 傳え 官為 巻か **у**; 金な な کی を 合い 得え 所に 福さ 澤は 命に 使し + Ø لح 井る

治する Z` へ<sup>っ</sup>、木\* 音:佐ª Ø<sub>\*</sub> Z) 少等 田だ瀬、弟がといる。 佐ª **%** 軍行 0 は 田だ 人以 0 實。現だ額念 前二 兄はに 一な原質 玉紫 郎ヶ一ヶ Ŏ 娘な木をは 誠な 翁き少きの £ 豊計の 佐。 観え動ぎ を 高。が 33 は 妻。弟。赴ふ あ 此。 اک で 任に 時じ 9 し あ す た 代だ ч る る 前こか 居る 殊と ま 原じら にをきると 一ら初じ る。 誠なせ 倉を は 9 真き聯な師した 人 像に た 八 長 は る 年 玉を لح 玉なの 木。動。木。暮ん 翁ダめ 交流か ч 之のら 0 養。 居 進 進 九 子し b 0 末が親にの

木

n

72

愛も た 乃つ

木ぎ

構な

^

v ٨ 事と で あ る

京 後

月ぱ Ø 0 \_\_\_ 家が で B は あ 明め が Þ 長等 は 0 府东 5 た 五. 横続ない 同な 處 年な  $\equiv_{\epsilon}$ じ が 年に 月ぬ Q) \_\_\_ 方は 宅を 0 0 末ま 事に r B 引 七节 て で 静り あ 少豐 4 子と 0 佐ª 拂览 夫ぶ が た。 0  $\int_{\lambda}^{U}$ 東きて京な東 ŏ 生。 京き 鎖な 家\*\* 臺だ 第に移い 湯 地\* 住ま 分ぶん

京さ

館で

屋\*

12

住き

居記

ž

家\*

が

**%**"

族

を

撃る

げ

燃火

武元

\*

ぜ

b

命い

大芒 橋色

得之町智

鹿如 京為 鹿゛ 見ざ 見ご五 此る な 局量 時点 72 島は + 12 八 を き 7 居品 七岩 His B 残さ は 發さ n 叔<sup>を</sup> + す 3 17 る 母世 伸き 四 B 時点 兄は z 歳な 定に 今ま は h て 大蓝 は 贈ん 0 あ 柴は 勢じ は そ 0 た。同学 Ø 語で 貞だ 0 前气 **米**\* 子こ \$ 利" で 友 51 行が 上京 長ち 達 加" L 25 留り 姉し 72 刑も 學で 定差 0 L はなっ 0 子三 は 7 處れ 良き 涂さ は 兩美 ΛŁ 己き 親し 尘 12 て 就っ 12 لح 0 見み 許 II\$# 兄ぉ v 送さ 7 場。 定記 12 居品 家け **基**8 同ら 0 7 棲い た 12 そ 沢紫 嫁》 Z L の な 7 L U 夫ふ が 11 % 7 人だん 7 5 居る 72 B 福さ 別な -L'5 な 子さ B n 12 かっ 0 ح 5 72 , p: 好, ع





モ 即 翁 進 之 文 木 五 (室居の翁木玉るたれらべ述を望着でり來に玆てめ初が精大)

S

せ

春は

時景

め

IJ

は は の 通る 無な + 大蓝 Š 6 か 柄が 學だ 七岁 **V**Q 0 Ξ は 7 L な あ 72 そ の 0 て 只な 脊せ 0 0 困る 供员 た Z 翌さ が の 0 明常 年な 0 す 為ため 間な 72 治ち 5 か 12 0 12 六 ţ, 5 泣雪 交ば ع は 年是 Ξ 言さ 0 は 高な 年发 た 葉ば τ + < あ 同花 4. 造ご 女 ح 五 لح じ 歳。 変し S 5 ツ、対対に で が 勢な て、 ゃ 幾公 此。 5 į. B 町紫 度と 方言 12 好』 n 平点 あ 0 殺ける Z) 河は S 町賞 0 云い 育い 5 方貨 た 太 z + て の 六 か ح 平克 n あ 易 ع る + 9 河岸 知し は 0 た 天だ 七 ع 通言 か 神だ n を ぜ 學。 6 X 恥 附が ず 校か 2 ぢ 普ふ 近礼 5 彼ぁ る 通げ 通言 12 て 方言 Þ Z 0 あ あ 0 5 \* 子さ 0 詞は な L る。 供ど た 學。 25 ļ 色 ľ 他第 b 校营

身" B 7 そ 取と τ 分差 n あ 0 居る 地艺 0 て T 9 72 \_\_ τ 家が 重要 あ 員な 少节 12 居計 は 批覧 3 12 住す 東島 0 不良をなっ 選る な n か す な 役さ ば ま 5 る ^ 外於 目め 屈は n 事に 着。 17 國を た 指言 12 < 9 語さ Z 0 L ع た V જ 秀り 間: n 定だ τ 爲で 水 て 乜 さ、新た 居る 米ご 7 基 な た、そ 島は 國で は < 知ち 12 津っ Z 赤。 Ø 識と 公さ 四 0 坂が 梗ぬ 頃を **#**; 12 五. 前に 或る 七 B 年是 נע 坂が + 富と を 禁 6 町き 圓え h 送ぎ 時じ 代だ 0 で 途 番先 9 月げ 居る τ IZ Z 地で 就っ 給等 72 歸な 米☆ 松き 平日 取台 か 9 國で V と 云<sup>い</sup> 5 た 7 黑系 0 相等 向が کر 田だ **%** 學。 常な 守护 Ł 清さ 慶ぱ 生だ 0 0 大な 隆か 應ぎ を 地。 以記 出だ位む Ξ し 12 跡を 重用 た 年沒 L と 好上 Fr な

が 日に 云い た Z 方は せ グ h だ ኢ 好す 師し Z て る 0 叔を で 當な V 御芒 匠さ 此礼 尋な 田世 B 居る 時じ 17 O 0 ハ 0 大な で は 頃る か 褒はる は ね 2 古も て た イ 菊青 6 美亞 7 h 田光 そ あ 庭监 0 官上 Z) 力 5,5 5 地ち 吳、 家が ラ £ は を < の 0 \_\_\_ 女な数な で ば 夫ふ 出 は n 顔# た な 人比 麴っ は 7 る を ど v < 5 見み 筆ぞ 田光 で 種し ઇ ح لح 0 町紫 L اک Ł 々く學が ع 云い 草岩 ُح と 七岁 區( 7 z 家け る 時 持。 花は n 0 問記 が 太 何だ z 0 水が ^ 樂だの 方は が 學が 田た 46 B જે 屢ば 0 樣在 \* 9 町き 古じ 面が 無な で \$ ح 親た 作? 次〈 71 h 校か 田に  $\mathbb{H}^{\kappa}$ 必靠 嬉れ 17 < だ 山る あ L 0 行物 'nЗ < τ 家は 趣は 5 ず 王多 の 0 L B 居。 味み た 下げ < 日に 大次 出で Į. や < 下岩 同な 可い 女! 思な 通る Z 入り を そ B 今至 た 綺 5 を 夫。 ľ 持り け 我な 路が 12 0 0 0 麗な 子で 好す 人だん < 女 度な 71 伊い L 9 送ざ 72 な 8 τ 山る 7 せ 毎と 5 か 同等 當な 集点 は 王ぁ 繪《 て 居る 學で h 分か 院な 四 ړک せ 様さ る 下た 吉も を 執ら た + 校が ょ た 6 12 海が Ł ڵ 田學が 書か 心儿 Z, 近紫 12 0 可か 七岁 軍 VQ. 住す 餘上 勵策 夫き 校ま 年に は 12 七岁 V 愛い 大な τ 眼如 女 婦ぶ 頃る が 往曾 将さ 稽は は 女员 h 0 復かる 性質 す 成な 來\* 古さ 12 る ح で は 0 0 冷かいでお 娘ま 郷ご 7 0 居る の U 績さ £ を て 21 令 **%** 七岁 立た 人な あ た は U 9 を 0 日本 菊 常ね な 12 0 0 か 毎い <u>~</u>ق が 5 あ 書が 稽は 時っ 毎い 寄り Z)> た 地\* て 9 人》 る 先だ 法にが 氏し 古で 勉な 日ち 處 B あ ઢ 歩き 0 暫に 强 3 τ を も を 好上 ĭČ 0 3 < 7 書る な 度ど 12 L な V £

菊智 \*

夫ぶ

n

は

L

7

V

7

は

な

か

2

7

B

2

~

あ

0

た

然よ

T

居。 0

な

Ł

七岁

は

地。奏ょ

< n

京き

13

を

7

學な た

h

だ、す

Ġ

b

لح

L

た

£

**%** 

刨實

花ば

Z

持。

七岁

取ら z

12

花は

稽い

古

最多

જ

鹿が

見<sup>ど</sup> 72

12

在る し

る

B

ら τ

多た

少さ

Ø 72

集け

뺘를

島と暫は

更是生活

師しの

75

子飞 は 込さ 菊 Z. め 語か 七岁 み 地ち 0 夫ぶ 3 9 τ h 人に 女 あ 居。 B し る 0 書か 人と た。 深か 72 て < ょと V た す Z 繪《 か 七岁 圣 h は ĥ 愛い 澤で 教育 て 山る 見み ^ U

る

17

B

樂した Ŕ

み

5

女

す

ع

話は

L

τ

居る

た。

あ

Ò

72

が、那な

須す **%** 

野の あ

て

何ど

5

**⊅**>

L

て 了』

9

たと

古も

田光

て「男をと せ

Ø

5 あ

な

筆っ

勢ば

0

見み

事ど

繪《

を

書か

\$

Ť

す

は

な

る

0

で

0

彈" 大な人に Z) が 6 V た 月げ 又表 深か 琴な 總さ 菊 を 地ち T 0 夫ぶ 事な 彈で 趣し < 人に 味み 0 12 を を 月げ 見み 解か 琴が て、自 z し 學。 T. 分が Z h だ 時智 B Ø 學型 趣し 事を 味み h b 廢。 て 21 あ 見み 近が 0 た づ 72 ζ Z) 菊 了量 5 地\* な 夫ぶ 0 لح 力さ 人に 72 0 め は

畵系

外点

月げ

琴》

12

2 を τ 受っ 立たた け τ 0 たすがた 居。 た が **p**:

今は

多

目め

前さ

12

5

b

0

ζ

な

غ

田だ

日日な

子飞

は

語だ

0

7

な

72

居。

古飞 + 床。染がた 目5 5 あ 0 Z) 裁さ 72 0 を L Z) 2 せ 7 て 次言 た 縫等 歳さ 琴と 5 勵は 0 T あ あ 12 7 て 琴に 8 ち 乃つ h 貨品 る は 9 又是 は 歿は 0 出光 木管 だ 5 た。 2 CA な 熱な 香ね لح 家は 自然 L L そ 女 を L すと云 < 心是 た の T જ ^ L 5 稽は V そ 本党 漏。 天飞 Z) 手で 嫁ら τ 12 進さ 古さ 家は 美さ 稽は 5 n 伊い 17 v n h 古 な 子で L Z で L Ó は 7 た 島は た。私た 學。 L n 0 0 た かっ v 通言 12 ⊉ は 徒れ 事を 5 聲を h 0 ઇ は 庸ま 此れ 然付 7 は 東島 妨ぎ は لح が 年亡 だ 湯ゆ 京を 方。 0 は て z な 妙☆ 原息 老き لح 定意 慰い 地さ 静ら あ か 木質 な で τ V ^ 家は 子で 子で 0 め Ø 調ぎ あ 此元 太 來會 0 た は 71 た 家か ઇ た 子し 0 لح ょ T 教を 天飞 寒こ が 天で 庭で ક た b Z) V 島と を 伊い伊い 孝か は そ 12 を જ کم 6 家 彈で 子と子と 其な 樂 0 以多心是 n 母は 手で 0 72 は 7 様な v 0 τ 深ぶ 4 解告 0 後も 別る 明が 存る 多 娛× 72 母性 天で v 33 3 生物 別る 事を 治ち 偶な 樂を を ょ な 伊い を 想な 12 12 25 \_ 中等 を 七岁 子で 12 V 當た 湯。實 ح あ + 容い T は カコ 12 た る 九 地ち n 家と n 母 5 0 べ むさ 0 ŏ 年為 家け لح な る < ^ め て 0 \$ B 七 0 來會 餘ょ 彈で 前等 6 V な Z 嬢 月り 家\*\* 5 < ጱ な 地ち め ١٢ n 0 **達**ち 師し 十 庭い 時量 33 12 師し 0 Z τ ع 匠紫 Ξ 12 無な 23 は 琴に 琴と 初览 压 昔かし 共点 12 日だち 時音 Z) 例な を 0 め は 12 從っ 馴姑 七 4 稽 間音 0 7 盲さ

服ぎ 附っ 入い 0 Z) か 日に 恁え 12 を 5 た 0 0 5 着き 様な す 子で 办; た た 7 **V**Q 三涉 る た かっ 人。 は 然に 要記 風き b, て 非で 島は L 5 0 ら اكر 常やす て あ 家は 總で 人。 紅芒 b Z, 七點 あ 白な T 0 始し 12 0 9 分か 粉な 綺· 0 妻言 る 終ら た は 嬢さ 綿ぬ 穏は 麗い 稽い 種は を تح لح 服ぎ 古さ 附っ 5 好ず な 46 0 لح 綺ª は、 五。か
っ
っ を け な É 事ど る な < 麗い ~ 稽い 纏き る 7 12 綺· 好き 庭は は ß 古で 0 0 12 **多**た 十 τ て 麗れ لح 間と 事を 12 好ず 居る は 云い は 大だ 分光 12  $\mathcal{U}$ 7 な £ જ 0 0 忙き ٤ 毎い 興 準点 も、 垢<sup>ぁ</sup>。 < 事さ て 時っ Ļ 殺さ 備 身み 一貫がん は、 B 訪と 味糸 世 美? 附づ 6 0 \$ は を اك 邊貨 追加 v L 七岁 L n 以 n た を た Ø B T Z 7 V 習慣性 好 箒 目 はっきゅ 物。 綺き 勉さ 廻" L は 腫れ .7 め 3 日ち 無な が 親に 72 n B 12 密っ す 附っ \_-ა<sup>გ</sup>\_-保馆 لح ع て V 珊涛 云い 人, 他た る な 17 養力 V 瑚~ 7 往り 0 0 0 0 \* ら 顧。 Þ で τ 7 居る 來は B L 金え あ 易 戎の な 友記 L み v 釵な 美含 た 達紫 関な る 木等 る v 建ま 心 家は بح B を L 飾ざ 得え 氣 B を な v b 衣い 縁え Z) な な 12

L z 4 何如 7 稽い 0 有等 古さ 女芸 金き す 中等 b な る が か 久<sup>v</sup>s 教と 助じ اك 無な L を 受う 者は < V 間だ τ て H 協な あ 勤。 72 は め ら 2 72 γQ τ 相等 居る 5 談な 72 ڵے 相も 事に 0 手で を 事に 7 でか (C)+ ~ あ n あ 0 τ る た、 文。 文。 は 然が な L 嫂ビ 6 湯。 のあ 地。 Ø 福さ そ 家は 子で 0 12 B, 女き裁さ Z, 中き 経ら 七岁 は 0 15% 0 2 裁さ 出 み 縫き 0 な 12 裁さ 仲智 對な経り

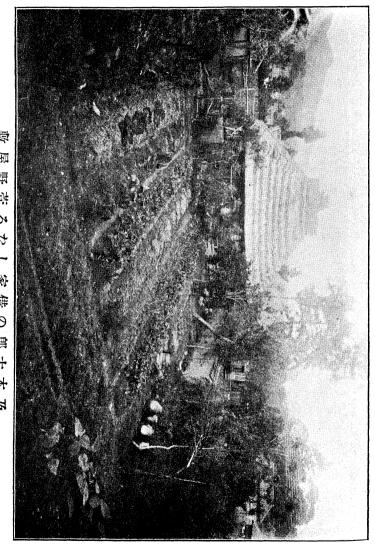

敷屋野菅るたし家借の郎十木乃(中田中町市長下縣口山)

(- : **(19**3) 乃 木 深か 愛い 72 0) が て て IZ 12 は あ 却~。 0 總さ あ あ 嫂旨 去り 文 し 姊ね な た ~ T 感な τ 0 0 9 9 Z) 0 < すと 福さ を た な 化的 7 Z な 定だ τ \$ 子之 りときょう ъŝ 居る Z) 七岁 饣 子で 8 n 9 常ね 與なた 関が 5 は を た ば た は 髪が 46 至な 發は 時 定於 何い 生は 12 Z, は τ 子で 云い 憤え 日っ た 46 つ 七岁 清 Ł 母, 9 後も 3 は 七岁 τ 居る 0 0 5 4 0 \* ( 優さ 17 せ 不ぶ を 孝か 天 な。 た 生。 取 當な る 平分 姉。 L 0 心儿 艾 伊公 ŧ, n 時じ 深ぶ 子さ 動き જ V は 7 0 た 同情深 機等 云い 様き から 0 無む < 時を げ 事と 病さ 論る 姉ね 12 2 17 Z は る 敬意 た、氣<sup>t</sup> を な 7 Z. 様。 褪さ 身儿 0 追る 0 あ 5 ,2  $\mathbf{V}$ Ø 褓さ ~ 7 懐ね た。 人と た、け る。 御ご ì۲ あ 0 あ 建設に 間だ 人い て 7 思え 0 て、娘にちょ 男 優 を を と な る あ 5 n は か た た 5,5 ど 負等 ¥Q 9 決さ た な。 た、 め、 家<sup>か</sup> け 事な 幼たは 9 B L n τ が 七岁 B τ Ø 9 ば 氣® 事じ は あ は 七岁 忘す 育を ح な る 負電 ょ 象さ <u>س</u>مرک n 1\_ そ 6 لح け 9 て ま 切ぶ \ 私だ 反ば あ **V**Q は せ 寧じ **V**Q は を 抗か ٤ 氣き 四ち 0 h ろ 繊ゕ 恕。 歲 ع 0 我が 易 た 弱な V 活 ٨ 事 子で L L II 口至 V 心炎 が、 τ بخ 女なな 12 澄さ 癖も 0

然よ

L

な

夫な 質り

氣音 年と

B

長え

が

す

Þ

5

اك

0

手で

0

5

七岁 Þ

12

## 兄弟の水盃

先だ と 地ち B 府が る 官犯 輩は 進ん 人は 70 Þ 0 乃つ 時じ 誠な 途 12 B 5 Ġ 人と 萩は 木ぎ ず、相な 仕し 又なが Ø 萩は 5 12 か 0 少さ 忠さ 込さ 17 つ 5 時じ 佐a 義智 女 は け 土山 穏は 期音 જ 代ぎ が 孝か 真ま 前に ţ 12 17 6 待な 12 小こ 72 原じ 53 為な ず 人と 2 は 倉台 -5 17 忠き لح B 養き 3 n 少さ 聯九 は 孝か 誠だ 酌 な 父ゞ τ h 際な 佐さ 誰たれ 長心 0 لح 思。 け Ø 居る は ţ 人以 士儿 v 2 n 許是 た 立り 5 B て ば、音で አ **%** τ Į۲ 派は B 得え 及北 活 萩は 傑けっ 居。 維ゐ 在き ぢ 17 2. 0 物ざ 姓も て、農っ 新に な ゃ 愛けっ 爲な 者の 古 25 か l۲ の 將智 7 9 "ح 老等 為姓 居る 0 業点 際。來〈 た 少岁 سي 等ら た n を た。 71 は 佐さ لح ع 3 9 l۲ ح す 立た 兄に ţ る" -5 h 女 5 Z S 5 誠だ 側に、文がない。 せ જ ኢ 後常 h છે の 心從來 ØQ 0 村智 豊か n ţ 真き ع 事と田た て、官なん b 格な 人。 一武 兩道 云い 清が を Ø B **%** は 9 訊音 立た ず 風き 途 良ょ τ < Þ 前に 12 < + ツ 居る لح 玉紫 Ż, を B ع τ 忠き る 木智 研游 就っ 5 優さ 親と 歳む 孝啊 極。 文だ 强し Z) 成さ V n て 之。 ず 8 Ŋ 7 7 Z) あ 學" 居る 7 道等進品 τ 豪な 6 っ た 自じ 等 真き 0 校か < જ 信に 豪な 文だ 0

傳作面光

0

後で

+

0

郡気の

0

<







木

大

三計作 Z な 路っ 為ま 時じ た 名が 旗ª 確な加か 郎き 其を 0 0 時을 Ø を 0 を。 は、 め 擔な द्वीप 嗣し 處で 72 72 人と す 政な 飜が 12 2 ず 田だ נע 子し Z) જ 46 る 治ぎ 72 ^ す~ 0 12 額な 日で た 5 E, を 0 17 養さ 前是 ح 太촌 る 知し 頃沒 不。 誼じ が 倒空 子し ع 味み 原じ 郎き E. n B 信と 平分 は ß 不ぶ 真ま L 3 25 陸 γQ 背い 誼じ な 用き 5 満き 人と 25 同点 h 12 軍だ -'\s が < す 後で لح て あ  $\mathbb{F}_{x}^{z}$ 志し 者。 0 少さ 誠な 連れ る 17 謀はか あ 誼も 0 B 云い は 佐<sup>a</sup> は 判法 B **−**5 在る 0 0 72 を L あ کم を 直ま 72, li な 誠だ 9 T 廟で 真。 7 0 事是 < 12 加益 が Т 居る そ 堂等 先き 居る た は 8 正章 幕に は 計號 君急 た 0 交え 21 な n 誼し 書や 下办 0 側を て 大た 江龙 押罩 之の か Щ₹ r 官がなわれ 72 12 戸ど 常ね 0 اك 進ん正常 L 0 俊は 參 驅か 参え ح 奸がん 思し 12 立地 が 72 は 義等 彦と 謀は لح け を 加办 案が 兎と JL T 様き 12 東北のある 12 は 付っ 除器 , ... L 橋に方は B 誠さ 相き 12 前為 L < け た 0 0 す 思な 0 違る 72 原ば た を ٤ 暴ばる 不。 る 誠だ は 先も な 輔す E a 勢ば 例を 口さ 0 徒と 平心 0, کے n 番い D) 等。 Þ 誼上 今で 12 質じっ 事に 黨を 公う 企 る、 然 が 7 5 の 取と 文芸 7 長な 議ぎ 12 **خ** ک ٤ 12 莫ば 逆。 居を 外货 之の 0 L あ 岡紫 氣き を 加" 脈炎 9 12 交流 T 進と τ 茂は 0 無む 盟め 云い 0 た は 何ど は 兵心 人で さ 72 を 之の 視し し 友は 9 中加 司号 n を が 通る L た 進と τ て 誠な اك IF 意い 擧ぁ 叛は じ Z ΙΕ̈́ 0 あ 춀~ Ø. B بخ せ げ 旗き Z 自じ 誼む 門等 0 < 川。 弟 亚龙 ず を、 政芸 飜品 府品 る 儘き 人に 易 72 佐불 Ë Ł 事を 0 亦な **%** 百 額な瀬は し、要う行き 12 當た 餘上 叛な

Z 對な かっ n لح な 真き Œ 女 n 人と ع で は 7 0 思を實す は 大紫 可心 父<sup>L</sup> 9 事じ H 0 72 が 様き Ø 25 謀な 雷・子\* لح 女 思\* 父、 を n کم 0 見\* 氣きた 7 遠着 居る 慮い象は 上之 ょ Di を て 6 ţ 5 機を لح 逐 < 會的 は 17 知り好よ 知し 本にて < 6 心に居るば を る 打? ¥2 話か か 0 ち 5 C 75 出だ 9 整 好が Z) し

なが

ح

云い

⊞<sup>ૠ</sup>

L

て、ら

7

今に

度ど

Ø

企能

て゚

を

語か

物ぎ

0

酒品

رر

舌を

を

打すの

ち

な

ね

た

45 7

郎きを

は

皷、我なひ

子で

心,

12

旬であつた。

誼に京る 家cs 2 は **~**² を 72 郎き 5 土と 出て 去ª ţ た、 地ち 途り小で 9 名が 少さ 72 12 倉ら 小飞 物き佐き 事と 0 0 は を て 倉を隊が 萩ヶ小で 舉ぁ あ ^ 長之 燒\* 倉。 げ る 立た て 戎。 0 る ^ ち あ 茶を赴か لح 木ぎ寄ょ 碗な任に決ま少す 2 な を L 佐さ T が 0 土森 τ 7 は 連っ 産げ 居る Z) 質され 誠な 71 た B 12 歸っ 25 **%** L 正書 2 0 西。 Ţ 十二流流 0 72 郷が 父を 郎き は 後す 0 隆か 0 夫が夫な任だて 盛り 家い 妻が ٤ لح あ な を は な L 面がく 0 訪な家か < T 會記 た 即貨の ね 族₹ 親を 赴ふ た 子で ٤ 任に 要多 ち 明。共智 0 L 額なあ 治\* に 眼点 な 太枕 9 九 東端 年2 京電 乞员 郎まて 0 を で 鹿ゕ は 九。たる。居る す 無い見る あ べ 斷だ 島は 0 < た。 0 た .

聯な行

正。東等

<

柄が長が 日" Ì۲ 前。 門と 真 見艹 12 前にて 原は 時景 0) 72 趣ぁ 原質 前二 は 者の け **−**5 46 3 質り 誠に玖く 原質 h すっ は 摩: Z) は 往な 玉ま 川"t ٤` 大な 誠な 來に 木き Z 口氧 لح す 相等 ^ 5 文芸 文芸 舟な 應が b る 評別 夏なっ 之の な Ś 17 ど 學" 進ん 秋き 進ん 誠さ を 識し **%** لح لح 0 は 浮が 宜な 交かっ 0 0 0 間がだ 前。 べ あ 15 L 6 る 8 17 は 12 v 者。 Ø 問는 何는 유능 B n 5 は Z) s 遊り 記と る ま 東岸 秘で ¥ L 2 で n 京 5 72 が な 密かっ 共品 賞牌 0 0 17 通点 ぢ て 計いくれく で す Ŕ め B b 近款 真質 Z る 稱た 折覧 逆言 頃る かく 事を ^ n で る 障は B を B À の 交ば 玉素 機し 變は を あ あ 木\* 會性 聞® 5 6 0 0 翁き < ار た 72 **%** Ø 薩る 今ん 如芒 Z لح あ Z) 度ど 摩。 < 9 は Ø) 12 事な な 格なの 0 別で西で を か Ø 郷が を 目の 5 間次 前で か Ξ

真る Ł 折覧 が 0 人と 事な 往き 萩笠 6 夢ぬ 來は 0 も 12 萩は 談な 12 あ し は 0 話し る 人ぃ た 若か 樣。 殿も ま る 事を 子す を 他於 面がい 多 を 0 人な 35 詳に 白岩 あ Ł < જ し る 供品 ٤ < 知ち て 聽會 逗き 0 土と 友いっ V ₹<u>2</u> 知り 地步 留り B v 人など 0 あ た。 し 事じ は る 7 必なら 情な 居る 親と ず B 戚き た 穏は 聞き 事を F Z) 9 あ B 7 **V**Q る あ 居る 越こ 遠記 る 玉葉 る < ケ 濱は 木き 東島 12 京 相景 Þ 家" 違る Į۲ 城岩 ^ 無な 用。 出て は ۲. ک 0 τ 本な 景け 末ば 居を 色き 0) 0 9 闘な 懐か 7 は 以於 は 係的 L み 前し 宵な Z) 12 b か 41 渝は ら 扩音

を v τ

意い

全

Þ

な

な

n

盃 水 oi 弟 兄 出だ 5 بخ 前に v v で ら 間 然』か 不\* 原と 總さ Z) اك Ø 平? 生はは Ţ な 好な L あ の心が τ か 大点 5 俟い る B B ક 見み 0 何如 営 Ø 父き 穏は そ 思な 3 遠声 故ぜ 徒と 3 十岁何を 郎きか は 探さい 5 吼響廟等 が 文 な "ح 更言 る い、は 御ご 不ぶ 答が 不ぶ ~ 堂を 君紀 前。 30 べ 12 為如 12 側を 原質 父さ 9 平心 居。 z 12 先だ め 平分 ま 上之 る τ は た 私<sup>し</sup> 不・ あ 生が **ታ**፡ せ 心是 Ø 公う ん、 玉\*\* 9 は あ 中等 は 議ぎ 7 君紀 心な平分 5 0 其な r は 側を Z) لح 木智 せ 祕♡ 意い 主は 明。の 5 は 5 Ø 密な 張さ を 治\* 好な 起ぎ 養\* 何智 n を 得なな る、前、 維。 r ぢ る 父' 知し h おら 新に除る や、 人に ૮ ٤ 5 今え 0 ક 原質 Z) 易 せ 度と h 大たた 間ば 親た 3 申を 6 業がい Ł の h 誠な L V n も、と、逐で云い 目め ぢ 思い意い 御知 T τ を :: 以 :: lζ Þ IJ 交き 居る 違が Z) 前に 17 9 際も は 無むて 1 原質 IJ τ を せ 9 3 意い居を Ù 事に 續言 Ø な h 味み 5 ч か を. け 行。 6 自じ 71 n 居る 居を と意味 分だ 終註 る 女 太 b す、今日 應っ Z) に、 不\* 3 Ø 文 h 御二 は な す、然 だ、 主は 逃に せ Ŕ 平心 0 そ

な

徳さ

9

前に

女

は

v

ţ

b

難が

ね

な

望さ 6 計ご 天だ τ 原智 け 長驅 成さ を 一ら真ま 一と玉な ¥2 御 就じ 誠な 人と Z, 以為 杯っ 木智 概だ جلا 父皇 道等 0, 世 7 東島 は 飲の 様な 在い 12 見は 企が 樣記 京き ず 理" 何智 L B は で は は لح 此さ £ て 7 17 事。 鐵る 0 ょ 申。 必な 母ぉ 知し あ r જે 人ぃ 處で B ぢ 樣等 Z < 一様、妹 弟 5 9 る ず 語が で Þ 7 n 解か 一成就 就 敗ば 5 其を を る 他也 す 女 6 拙き 得之 女 人と 樣な せ 女 生 話 易 ば、 12 L Ø h v し 再充 12 塗み ક 玉茫 た 0 賊そ ኒ 不。 を 學記 名が CK 5 覺が n す 平心 木智 け 念なな 所を 12 る ع 悟さ る n み 12 0 な 與公 5 悲で 目め は し 與公 ع 15 Z 頭。 が す 惨る 17 思蒙 τ は 3 多 前に 5 る 12 掛な 父き 0 樣。原質 0 及な n 眼点 は 落地 敗に る 7, اك ば る B 先だ を 義等 5 北き 時象 居る B γQ 人许 前、生态 告っ τ を あ な 0 母は て 原じに げ、 直<sup>た</sup> 72 は 浚と 3 Z) 71 は 先には め 最い 8 げ Z) 9 生が前に な ち 後と 12 5 B た。 夫れ 0 v 原じ 命な ځ رر Ø n 幸に 知し ٤ 御ご先ば 一に官軍 勝ら な を +5 n な 議等生は 前だ 利<sup>ý</sup> 捨す 先だ É 郎き 論る **V**Q 眼点 思な生だ 33 7 は 17 主は 立た る 0 II\* 0 乞 云い Z は 義® ち 思能 覺か B 藤き 精な Z Ŋ 多龙 B 越こ 悟ど 召め 新に 鋭な z 切雪 少さ あ 之 12 6 Ļ 平心 3 し 0 耳 b 外點 7 **V**2 0 破之 た 文

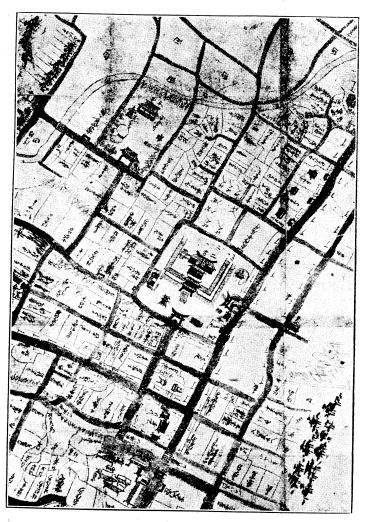

面 圆 の 邸 古 將 大 木 乃 (枕横字町府長縣口山)

人と

は

東島

京於

71

Ξ

泊ば

L

τ

心。

残の

5

な

<

眼点

告っ

げ、東き

京方

面。

於如

12

H

る

用號

向望

をっ

悉

を

< 州に諸にの 所と 半は 當な 終に真な 12 大だ 時じ 9 一家た 九 7 大蓝霉素 **%** 州と直に 闘ねん 5 族ぞ 屯を 0 係はは 川。に 在ない 野\* 小飞 を L 倉台 持。 な τ は 明め 居る 極は ^ 0 急き τ 治ち め た 居る 政な ば 7 行か 風き 府ふ 兎と L た 雲え 十 0 易 た。 **%** 方場 す 兀 聯な 針と る 急急 **隊な** لح て 12 不。 暴ば を あ 動き 同と 2 徒と נע 意い た 17 與公 八、 せ で す 留る ば あ 八、 米の 9 べ \$ 福さ 留る な 小飞 形は 岡が 秋き 倉台 勢な 福さ 月る Ø が 岡が 能 響か 見ቝ 12 本智 は 背货 Ż 福さ 小飞 は た 聞かっ 此九 西ば 倉台 部\* 等5 聯九 九 < 隊に

上之 兵心ず な 公う 0 為な 卒さ 御で B *b*; 兄を 冠炎 上~ 同当 動る 0 **V**Q 12 幾く 意い 事を を Ġ 幾い 挂が 廟る Ŧ 2 な 百 は 5 あ け 堂を 人に Z 前。 τ る る の B の 退業 仕し 味み 原じ 此で だ 女 方数 方数 先だ 5 Z) 方裝 v ず 5 を 生が せ 12 ^ 兄常 b 御と得え あ 借か n 同等 兄さ 5 上為 ば n な 上之 御ご 前こた 意い Į۲ る 同불 原じ 裏, は を 事を 力於 意い 先だ 面が な 優a 23 能で 生な 2 る。 12 12 あ L 義誓 種。 4 6 n 學記 ま τ る 46 せ 居る 5 0 0 V 西。 事じ 事じ 6 n 情な 情な 郷" せ ば 銃 を 先だ b Ø 器。 說と 潜で 生 n る B h を v 兄を 初じ 聯九 τ て 上~ 家ない 御地 居る め 江北 0 味み る 0 事と 御ご 25 方がた 藤ら 用。 を 板站 加办 \* 願語 垣" 盟が W B B は 間等 副さ は £ 島は 我說 2 n 必货 る 12 諸に

Ł

n

で

성

佐さ

は

þ

Ø

を

L

τ

た。

盃

然が 加" る 0 真是 L 真き 希な 減ば \$  $V_{\epsilon}$ どそ 杏 乃の 人と 手で 典は 71 逆さ Ø 木ぎ **%**: 聞き 2 12 此。 少等 到等 h 0 贼 必必 v 着 Ø 佐a τ Нυ 0 少さ 要を 物。 行っ 居。 જ 名四 は す B な 耳 は 萩笠 ž る 相勢 事に た 實質 を 女 聞音 す נע 被會 談だ が ړړ 貸か で 5 る る あ ぢ 重大 によっ Z Ŕ Ŕ ع の る 使か ¥2 Z 5 風意 **%** 0 假た な 聯れ 者で な 誠な て の 任だ 令o 男を が 乃。 0 塚な す 木ぎ 天だ 務む 來き 命い がと は の 地步 を を 少さ 居為 7 銃り 膝さ 持。 帶物 頻り が 佐a を を 9 類分 進さ 17 で h 9 百 挺った T た。 前こ は n て め 居を 落な 無な 遊り 原じ II 7 どお貸か る 黨た ち 説ば 0 の た。 12 る の で 事を 來會 ع あ કે, た l を 仄ぱのめ 下烷 者の 満た

身に

ĺП. т  $\equiv$ 

が

#Z

盡っ 9

4

涸か B

0)

か

L

た

少さ

佐a

は

好上

V

3

5

h

か

前次

原じ

先だ

生が

**%** 

人に

あ

72

9 た。

爆ぎ 重き ٨Ł 殺さ す 12 云い る 模も Ŋ 樣。 含含 が め 72 あ る の で 前个 原じ 誠だ は 熱な 心儿 71 方。 木ぎ 少さ 佐³ z 味が 方☆ Į۲ 付っ ζ べ 8 旨語

を

將

立た 悉ら 百 玉龙 5 皆か 少さ あ v 挺紫 貸か < な 压 る 最か た Z な لح 5 誼じ 其る 後ご 7 h 使し 2 後さ Ø જ T 要り 者は 小な h 語 25 來會 用場 は Z 息な は だ Z 72 v 出。 0 百 け を ح 持。機は ٤ で が Ŧ اك 真ま 0 τ 更 を 人。 雷か 歸~ せ 云ぃ な b て 霆さ τ 太 5 實じっ 女 あ な な L 時じ 際に  $\mathcal{Z}$ 要的 0 7 用岩 な た。 12 V 然が 執貨 落む す ع 次ぎ Z) あ ち し 希は 實で 12 た n ば聯な 様き 出て 典さ 際に た て Ø B 從り あ 目ゃ 貸か 塚な 本を 9 0 17 し は、歩 72 黑る 下岩 備な 使し 3 v 間だ 5 附っ 者は る 云い は は て け 要領の 2 可い す て 7 け あ か 少紫 を h る 佐ª 得九 分が ど Ö ず z

7 あ 爾書 多蓝 す Z 9 ર્જ 5 Z) v 0 女 口がまた。 5 Ø ぢ す 如宀 が悲い Ŕ Z は 何で L 幾い の Į۲ で 反性公室 ~~ 詰っ 許ら 5 せ う、 此<sup>と</sup> 百 め 多蓝 ح < 挺 ૃ 百 0 挺さ で 意り の τ 12 だ જ 可上 味み は 願品 可上 け **%** 肝が Ŋ v 借さ Z) 現る 腎じん を v 朋 聞智 0 Ø は 0 ج ک 武 L 7 n S 器き τ た す τ v 重智 居る 下岩 ゖ゙ ታኔ 足だ Z ٤ た n V 思な ど Ц る 少艺 9 其な 調で 佐a 事を  $\alpha$ 잦 文 樣な 爲で て は せ す 71 尋な 暫は h Ł 澤な 時 h Þ 山え な。 で て、 せ Ł 5 願為 か、人に S す 數\* る は 0 म् भ も 如い な 何如 b

5

かと云つ

72

ま

少せる

は

を

放は

て

す

真ま

 $V_{\epsilon}$ 0

は 力。 力。

あ

る

聲る す

木 真に 當な 真な 真に間ま 人と لح 時じ **%** 12 呼上 少。 2 佐a た は 0 Z) た。 真な て 此飞

人と方言

通品

0

事と

を「臭ん せ

つて居

た、少き

佐ª

ば

Z)

9

7

な

<

0

人と

多路

く 玉紫

は

τ 居る た。

御二

相言

談答

が V

あ

2

今ま

東京

か

5

の婦なりみち

て

す、

£

父皇

6

2

Ŕ

U

£

變は

B

"ح

3"

v

ませ

んで

L

た

前門相等

談答 L

何だ ま

原じ

先だ ٤

御ご Z)

命い

合い

て

兄に

3

h

0

心龙

事じ

を承つ

て、砂

密か

0

御ご

相等

生はは

用場 は て 來\* 案が 内ない た l۲ 少\* 伴っ 佐ª n

尋な

ね

た、 真 実

**人**。

**%** 

の

為ため 0

Įζ

た

Z)

を べ

少さ τ

佐a

は

大き

略に

推さ

量。

來き 類る

來音

た、少な

佐ª

は

際な

書と

を

調と

居る

な

何恕 聯恕

何恕

0

た、 T あ \$ 來⁵ 9 母が Ŧ は て ス<sup>は</sup>い た。 様ま L 女 た、 只\* つて B グ

佐ª て あ 2

書は 類。た נע 5 目め

3 ず 12 居る た、十

分だ

ほどして一寸

談だ を 願が は 5 لح

思蒙

様。 B 御ご 機智 嫌が 克ょ < 在い

旗。の 四 は Ł あ 2 中等 爲で 前に 3 2 聯な を、 9 'n v 隊な い 飜が で 嫌ん B 原じ کم τ 12 r 官社 疑ぎ 文 由上 先だ 聽 0 は ゚ぢ あ 5 ₩.e 含や を 生な て せ Z) 0 9 避 h 此る 5 特 間な は ٤ た L ع す 6 け 度為 か 小で נע 軍な 12 倉ら る 深か 少さ 6 る 5 真き 12 ح 為た 光空 佐a 0 何ど 城さ 形は لح く 手で 様な 勢い 松さ め は は 輝音 思な Ø 、兄弟が 疑な 續等 永なが 長な 真ま が を Ŋ あ 中ち 人と 添さ 立た 12 0 v S 佐ª 髪げ Ø 及ま r 九紫 る ^ た 受っ Z は 0 を ţ 前へ h IJ せ 語か 捻ね 5 b 12 だ け あ ح ع 坐す B る ^ る b n 9 思想 を Z を な る 9 0 Z) た が 召员 事を 今ま Ø 次言 聽 لح B な か 5 思黎 知し 同と し あ Ø 0 間。 云り は 師し 志し す 文 9 n 團だ た 12 9 す、一 τ n べ **V**Q る<sub>を</sub> 兄に 斯 司し 潜る < た。 る。 度と 様え < 弟を ば 合な o <sup>٤</sup> 部ぶ せ 萩醬 を 7 た 眞ま は て Ø ^ B 人と 家が あ ح £ 招話 越こ 名は ታኔ n 4 る 自じ 0 は L 12 を 穢け 訪だ 分流 前こ

n

لح

な

る

間っ

n

な

ع

の (おれしゃ

+

下岩

2

る

ح

ع

な

9

女

す

见识

後なた 何に仔して 事を 細い公言 用も 12 12 B 書は を 用を 類な 心是 を 調に た 深が 後ち V 少さ 聴き 終註 佐a 9 問え ч は 間が真っ 次 ょ 人。 5 0 應ぎ が 問第 答案何差 立た 様な 事を 2 τ r 語な 行い る 9 た か 部ぶ が 多 下\* 程能 知し n 易 尉官 無な **V**Q لح < 思な 野の 太 0 土? 遠流 座\* 屋\* 慮り 兩な 復\* ያን 人, 5

原じ

<u>--</u>ა

誠な

反はん

る

樣。

正は側に

Z.

多 人》 義 様。感が は 12 私で はし 莫ば 强ご 激ける る は 自がか 逆 前に v 0 せ 0 圣 6 原質 B **A**J 進す者。先輩 交かっ 方た B 際。 て 引 あ 生が h す、ひと Ø 8 を で 9 御ご 持。 止 £ 女 人, 9 め 味みせ 主に の弟を 方たん。 意い ч 12 は急は は私な 在い を 6 な  $\mathbb{E}_{v}^{v}$ 見み b Z \_\_ 9 當な 5 命が 殺る ٤ L 女 Þ せ 'n を 認な L h 捧き る 12 て め 兄に せ げ 前に な 女 5 原じ 3 な τ がっ 先发前 先だ h 3 私や 生。事是 生。原質 B 覺が 幕に先だ を は 門為下 猛き な 悟ご 生 火台 人だ L 12 忠き V τ 歌 加。義 0 で 中なが 下気が は せ の う、 玉\*\* 前: 3 6 Z, 原ば 女 B v 捨す 木智 兄に先だ す 神 生は C Ø 3 玉な 12 な h 0 木き は B 4 父タ は Z, 0

少,贵 佐ª 様ま Ø 前气 を 氣き z は h τ 昻が 0 企業 國そ 2 τ τ 見み 12 0 Ż 同ぎ た。 意。 を L な Z) ß ま 5 Ł づ 夫れ 0 を 聞 ð, 5

る

好な前ま万部 賊門原告公告 先には 意い 原始 誅き 生は 聯な 伐りの 長さ し変思な 石<sup>じ</sup> ぢ 運え Ė 陛い 皇の 進ん 下办 隆心 步哩 12 下 0 Ł 謀が 軍公 叛な \$ 人だ な ぢ Þ  $\mathcal{Z}$ る Z` の心質 £ 小が で は ح 物。 3 を 云い V ま せ h

只だ

君気

側を

車を

授は

與上 ぢ

0

際g

は

や

ح

n

叛は

逆

12

す

與益

乃

之れ を る 軍が 0 見。 私な 兄に 當た 旗音 少" ح を 間等 以為 は 3 時じ 佐さ ٤ ح ځ 陸と h は が τ 併智 O) は \ の . 國? 軍な は 必指 重智 國で 12 念意 制な び 步性 稱よ 家か 家か 聯ね £ ず 聯九 41 頭き 味み 兵心 守し を 塚な を 聯な 塚な せ L 方た b 5 護で 守る 旗音 少さ 隊な 旗智 去さ 佐さ な 答な 護ご が 旗き は n 0 b 大点 ぢ z が 各な せ あ な る ^ Ŕ 5 精ば る 置な 聯ね 12 72 ょ かっ 實と 陛公 神岩 ع h Z) 塚な τ ح 0 下》 0 n 易 17 12 0 n た。 御ご 71 0 て 軍な 添さ 7 0 知し 官がんたく 説さ 軍公 旗音 は 軍が す 5 あ 人だ 人だん 5 が 0 か 0 n た。元・死・ 0 ぢ 71 重数 ع 下於 る。 精が Ŗ 守る は る h ず 神光 聯九 を 護さ 思数 如小 隊な 以為 べ は 何か が z籠な 旗音 É ØQ な τ n 守る 事を 事じ 9 を τ 情や 守し 7 護さ は あ 居る す 總さ 办; 護ご 0 る す べ 7 あ た 聯な る しと 聯九 0 9 聯な 塚 長さ 場ば 7 塚な 塚た い 旗音 合な B 0 長さ

اك

陛ふ

及點

び

精だ

神に 書は

常ね

l۲

は

0

院え

0

床も

乃つ 真ま は 人と な 木質 家ゖ は v 恁え は 樣な 神に 意い 5 聖さ 味み ぢ Þ ~ 熱な 前。 原質 心是 12 3 K 説と 0, É 企 立た は τ 叛逆る た 少さ 佐a ぢ Ċ 12 大な 聞 義等 v 名的 7 分がん 居。 は 72 **%** 

頃ぎ K, Z

n

た

木き

先だ 5

生だ

女

て

を、数数

逆。

0

渦か

中ち

17

n

る

0

は

善 る

<

な

V

ľ

<

へろ、

大流

事じ ع

な

入い

玉なは

**7**5 ts

公机

取と

**V**Q

Z.

B

近点

江

源さ

0

ım̃⁵

を

享す

け

7

居る

大水

義<sup>s</sup>

名が

分が

を

以為

7

生が

命や

為"

前に

處と だ

、東京

12

は

B

B

き

母が

樣。

B

在い

b

せ

5

n

る

に , \$ 乃翆 前、 は ح. 考がんが 原質 公礼 父; 先だ 何ど 様。 は ^ 論な軍に生 17 る 5 は 人どの 餘」も し 御で 地\* 容さ だ Ł ч. 易い陛い 注点 z 母が父気 B 叛"持"樣"樣 17 下" 意い 決け 遊ん 0 17 5 IZ 御ご 由上 人にん ઇ L 文 な 命い せ B 2 اك 眼はなど Z) 分か τ h な 9 17 動き る Z) \$ た 由ょ Ŋ 子ご る 女 を 外点 す 前さ L 十 τ 寸ま 參表 時じ ઇ 5 まし 頃を 動き rQ. Z) た。 5 h 私の心 始は 誰な 女 Ø 言い 9 τ. 太 は 搖さ 4F.0 ح 後ご ક ح ませ 0 B  $\equiv$ 聞 h, 持じ Z)

忠う前さ 原質然に乃の 義等 木寶 先だ 0 L 精い生い 兄に少ま Z 神に 0 企 は h を 貫ぬ 政さ Z. τ בלל は 治すの 神 5 叛な 0 逆ぎ ક 中き悪な 心にな 爲な ぢ 聯點 Ŕ 'nί z な 腐る際な る 旗 氏じの AL r. 0 τ 0) て 前生 す て" は す 軍 12 國る 旗\* 於語 家" τ ž 神。弟 0 O'E 爲ため 重な 12 l۲ 真 君〉保性 人。 側を 護さ を の g- . 説さ 好な る in vo を 事で す 除電 る \$ Ė 能で 0 死し É て を ま あ 以為 t 0 h 7

l۲

る

木点为

せ ٤ X 再た 見み 乃ங 女 Ŕ h 2 真ま 公礼 事ぎ Ļ C せ P 5 Ø h は 3 人E は 12 立。 中ち B な 軍な ર્ 手で b は 目め 死し派遣 17 事と 暫に を ば 71 人だん 慄な 12 12 少すが ٤ 叩た < 掛な 太 文 死し 佐さ あ ح 聲る す 9 ね V n L L 0 6 7 が τ て 假を ح 聲る 7 至 は 酒は 兄覧 云ぃ 答を 令で 勤に 云い せ لح せ h 弟 肴がっ 賊さ 0 U ^ 0 L X 名い た 先\* *\** た べ た Z) ζ 命い 世世 生せい は É ヮ ځ 受っ じ 0 0 事を ま Ċ, 御ご を 72 別な < で v 命い 動で 危ゃ 老等 る τ n Į.į لح 僕でだ 分か 真な め 水な ģ は 12 る 人と n ず 乾度 由上 別ご **%** 72 \_\_ 鰯性の る た る 盃が 外货 ع h 12 をき は、 酒品 0 ح 約~ z n 添さ 度ど が 東る ţ 5 ع へて 永な を 反性 別る 排》 倉気 古 ぢ 9 の 17 や 地ち τ す 來會 を る 事を 踏ら 72 少さ み は 能 佐ª 女

真こ 終 L 人と 7 2 奉は は た 公言 前こ 次が Ø. 原じ 0 忠き 間\* 誠だ を 12 盡ご は 0 少さ す た 佐a ٤ め 云い 12 0 CY, D 生の 命は 兩々 命ち を 受う を 相な 捨す け た 持じ τ 部上 る L 下\* τ ع 下绘 云い 0 5 Ŋ 頂の 官が Ø 結っ木ぎ **%** 果紅 少さ 佐。 腫っ 時じ は を は 飽ぁ 飲の 刺。 < h 女 7 違が 7 間。 B S 7 軍が 7 死し 人だん 居。

た。

た 真 兄 兄 兄 確ら す 3 ح る 5 人と  $\mathcal{Z}$ n 為ため は h ኔኒ 遣や 悄临 一と 人" ~ τ જ n 直 あ 々く確ら 立っ のまとうと 手が 0 12 ح 陸? 出てお た Įζ 軍気 T 遣や 死し 行い 9 送がね 0 な る 電だ 72 少さ 3 報ぎ 少岁 佐a V 勝よっ L 佐さ Ø た 利剪 餞は は Z そ は 別は 必ずがならず n 0 で は背談が あ 官かんぐん のた 原じ

<u>-</u>٢

誠な Ż

急き Ġ.

**%** 

17

反ばん

旗智 な

を。 る

飜ぎ

す ~

を

報等 2

見み

¥2

5

12

⊉

旨t 見a

12

あ

る

٤

極電

2

5

Þ

居。

女

せ

送ぎん

酒品 や は 兄覧酒 を 5 見み 酒湯 調。 17 4

真な 夫れ 乎。人。 ぢ 温をかかや は や ^ 云い た 別る可い 5 か 生號 のであった  $\alpha$ n v け 派世 切き て の 愛い h 情で 9 £ ま は 水が 水質 別か τ が を 1 立た n 0 籠し 持® ţ 乾燥はいません ち L 9 b ~ 上游 랓 τ ઇ す 居る 冷る 9 は

此亡 た な 水。 0 V 盃か 淋ぶ 水が l \* E て < 終は あ 勇い 9 9 女 τ た 後ち l ゖ 少さ V n 別が 佐a بح n は そ

真な を 9 飾さ 人上 水学 る 0 0 下さか 為な 底を 物" 12 12

薫れ て は あ 9 燃 9 好上 W な v る

2,3 —

Υς

間等

12

人い 7

待輩 τ

0

居る

居る

た

之の

進と

は

良き表う

民な

治。

翁き 之。

0

は

交ぶ

進な

内な

修ぎ

事じが

明。

L

豊ま

子ご

は

此三

0 時報 0 少さ 佐a 0 心 あ は n 此飞 の 時は 0 少さ 佐さ Ø

面が 娘乳夫乳め 四 子に舌に 何能 正點 婦がて 年記 玉紫 誼た 東き事を誼む E, 田光 l۲ 居る Æ. 木寶 松紫龍 京 月か 文光 は が 之常 B た 養さ Þ 兄を 病が之の 知し から ح 小で 5 少等 陸 0 夫きれ 佐a Ø 軍が 姪が 婦ふ 易 L Ø لح 0 風き 少さ 12 家》 0 7 妻ま 水が 佐a 中等 行っ を 當を都で ど は 盃か l で る 合が馬っ な 0 同等 序。四 出て を<sup>ક</sup> 用き τ 金な 時ģ 來寶 家が Ţ 向な 居る 澤にに 人に氏し L は 中ち 只な を T 師し 記と て た 0 後ご 0 正。娘好 妻。 知し が 歸☆ 團だん す 國に 豊ま 誰して 0 17 ょ 2 Ł 司し 奉職 淑ら 駒に 6 τ 子で た 駒は 0 家は 女 居る は 妻。徳・前。か 時g は た 豐富 良き \_ 豊よ L 0 17 5 た Ø 人と 子で 記と T + 子で 響は 來音 八 τ Ŕ は 居る は n L 前二 姓にた 年な 前~ が た 居る を 原ばら 娠と時に + 12 あ Z C \_ 彼き 園を **~**℃  $\mathcal{H}_{r}^{2}$ B 9 ま 良き 地\* 月かっ 月智 誠な 記と た 0 ~ せ 人と Ø, て て L 玉な 事に Ł 企 悄泊 Ø 死し + た 木き あ 辰さ 歸か 通点 を h 四 0 9 ع b た、 文光 だ。 家が 知し 日か 9 家か 云 居る 杉書 歿は 庭に 0

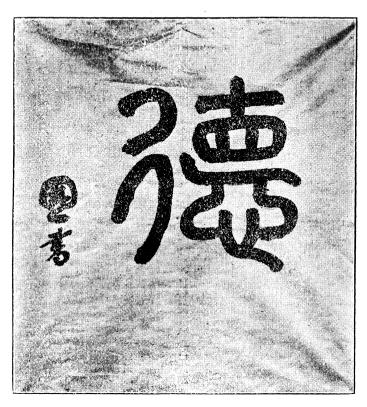

蹟筆將大木乃

正書通言が前標でで、 一覧には、 一でで、  の

ヹ゚

月さ

て

"ح

3 は

v

ま

妊娠で

ござ

v

ます、産え

婆世

Z

h

B

· 分男 男

5

7

あ

9

τ

び

¥J

少ち

佐さ

Ø

同ぎ

意"

を

得え

γQ

Þ

5

V

0

で

"ح

20

V

¥

す

þ

向t

が

あ

9

τ

ぢ

Ŕ

な

い、赤紫

の

B

n

を

告っ

げ

12 行"

别恕

9

τ Щţ た、 兄に 正實 田だ成家子 子さ 誼も 7, < 様だ ح v 佐。 0 思な ع 倉台 ま 12 時g せ は は は、 は う、 前、\*\* す 無な 4. 行い は Š ζ" 吐さ 9 行 Z) 5 原数 先次 5 息が た、 然』。 6 £ B 歸や 5 を 目め と考が 生。 9 Ŕ 9 15 L は で v 別る 掛な た、 ア。 木<sup>\*</sup> 不。 "ح へた。 5 12 な 忠さ 用場

前に は 腹片 默な 9 幾い 7 月さ 居。 た が

3

v

女

L

に、お

兄様な

は

何な

故ぜ

御三

同為

意い

な

3

5

な

不。

義等

Ø

事を た

を 遊

ば

す

0

ぢ

や

"ح

3"

V

ま

せ

んに・

からと す、 今ぇ 吳〈 n 月げっ 思数 9 は () 岩。出光 Þ 可上 田た し 帯がた v が を Ŕ 致な 5  $\mathcal{Z}$ ZS ね 訊な ば ね

な

b

¥

せ

h

な

の見だ いらうと被 仰に v ます」

7 は 前ま 原ば 先だ 生だ 。 の
,

<

b

は

3

史

L

た

ゖ゙

n

ど

は

3

ません、何

だ

5

<u>う</u>と

續で

v

τ

云い

太

も

0

B

あ

9

た。

女

火 乃°

木\*

交流

造き

も 一ら

所让

压蓄

黨を 志し 12 孝か  $\mathbb{E}_x^z$ Ø 者集 誼に 養き そ 産。 何智 ï は 9 爾音 せ 文 5 て、 E<sup>z</sup> な 5 な Z) 云い け け 誼も τ IJ n n 男を 置物 の ば ば 復な 見で v な B て、 し、 いっ 命に 父; が ら を 待" 樣。生物 h . 男をと 誠な み l۲ つ の の 對於 た 閑か 生意 τ L V 居語 居ュ n τ ع を訪っ 濟 思言 る Ŕ ⊉ U

て

あ

Ri ば。

幸が ぢ

Þ

が

正書

誼さ

は

髪に

爾〈

L

て、産業

婆出

ઇ

Z

う 云<sup>5</sup>

太

Ź)

萬な

Ø

事を

あ

n

ば、子で

供品

け

玉點 0 木管 中き 堅が 真な Z で h あ が 9 き た。 歸へ b だとっ人 **%** 云ふと一人ぢ 力、玉木 n 5 な 吏 文だ た。 اك v す 之が 私だ 祈ら Þ 人, 9 Ø の あ 0 T 身科 る 門え 含や置か 12

弟で 弟で

を

初じ

立だ

9

た

同等

七

+

餘上 め

名い 重物

は

此さ

0

徒と

底。 Z) 証む 續に **V**Q 駄だ は か 目め 兄を 限が غ 7 0 少さ 第点 す 兄を 佐a 説と は 12 の 大震 問と 消ぎ 磐心でく U 息を 掛が を 物。 け で す、か 語が た 私共はないといる は 9 な 兄を 誠だ 0 挺で て 肯<sup>®</sup> あ て

は

動き

きま

せ

0

た

到も

うあ 9 τ b 肯 Ë 文 せ

す

3

**乃** 

兵心 我於 日ま 人に 大ななき 黨な 駄だ 万の < 田光 0 笛か < 五 12 木誓 目め ま 司号 乃の 所』夫×× 行ゆ 取らが B 日 2, Z は v h 木聲 を で < 0 7 何な 顔a 隊な 0 T 12 根な す か 日で 何だ <del>--</del>% r h は 誠。 見み 兵公 被ぎ 居る 手で 據記私やな 事と だ を を **%** ع 貸か ع 仰に る لح 0 合語力學 は 闘ねん 間を盡る 小で一次 猛た 吐とせ る L L を 通訊 す τ 倉台誠也 τ 係はる 息が 12 た 以為 小さ 廣な 暇。號が を 6 は 下岩 あ Þ L 7 島は 7 合な 居は 危ゃ 3 5 5 7 倉台 奪と て 早は う 小<sup>と</sup> す 聯なる す 鎮き す る v 6 12 間がだ Þ 云ぃ 兄さ 臺で < n Þ る 隊 外生 žš 手で 倉気 旗はば 17 5 \* は لح 0 な 私た 出版 九 九き 嚮き \* 兄に 12 12 聯なは 云い **%** 動資 州と 睡電 隊な 山き 州と 背は Ł 3 揚げなく 説と h 田だ す 9 し 0 は は 7 何と味み る は 72 如ご額な 廣な 方☆ 7 取ら \$ —**ু**৮ Z) 5 果は 分か z動き島は τ 高なり な 生ば 4 v 見が る 死し 3 5 を *j*; て 勝ら な ま 女 Ł 世 知し あ Z) Ø す 敗生 衝っ る n 分が別な Z) > せ 9 山る た **乃**の 9 h は 3 T 6 n ኒ 居る 時点 陽さ る 72 な ¥Q 西。 處 木質 事じ 道質 る Į۲ 3 私だ 郷賞 由上 B — હ n て 様な あ 9 皆み る łζ 人り を 7 な 0 B る 東き Ø 決け 來\* 大だ 去 容易 て す 女 す 隊は 就ら 易ぃ

**%** 

12

の

告る L | 座は急に動揺なして居るか知れる ません正誼は重い 調子であった。

めい

な

少さ

0

**%** 

前で早を増えて

筋ま

達な

L ч

た

5

あ

る

少岁

佐さ

は

公言

務む は

0

為た

8

12

私し જ

情か

を

をからり

旨なか

動って

^

真\* 報告

人と告で

黨を 其を

官於

軍ルでん

0

戦な

闘き

が

何ど

5

L

其を

17

早は

ζ.

整点を

9

た

Ø

Z)

問亡

太

ま

て

な

<

木ぎ

堅な部

**V**2

を

9

た

肉に

身と

の<sub>を</sub>

弟され

敵き 與公

لح す

大流 4

恩なん

あ

3

0

親に

友い

Ŕ

高が

弟に

を

敵な

Ł

L

τ

闘り

ኢ

べ

ζ.

Z

0

外点

職だ

0)

師し

を

**V**Q

知し弟に

**%**:

12

ベ

を

当れるとく

L

72

に記述

12

由上

0

τ

萩

0

風き

雲え

穏だ

か

な

b み

金岩 佐さ

決ける 上之 12 官分 此。 心儿 軍 事な L 忽たちま 0 た 退り 勢け  $\boldsymbol{z}$ ち 戒な 萩質 5 v 33 C L ^ 嚴が Z 聞® τ 前。 重 ح ح 原じ を な Ż 本な -s 0 た て 誠な 巻か 0 ٤ 到も て 叛な す 底的 前に 旗音 長な原じ を < < 堂な 撃ぁ 萩は ζ" 決け . B 議ぎ を る 戦な 旨な l 守號 闘き を な る 電だ ح 0 進ゆ 報ば 備。 為如 L る 17 た。 掛か 잦 Ľ 0 ٤ 72 覺が 然か 悟。 L 思。

## 玉 木 0 最 後

隊に 前こ B 12 は 原質 早ゃ一次 朝, 誠な 命が B 0 あ 山常 戦な 口ち 5 闘さ 進ゆ ・ば ^ 中備 \* 出る 直太 ち 陣だ 全が < 12 す 萩は る 成な 戏。 6 ^ 様な 進な 木誓 Ø 行が 少さ 間等 佐。 す 12 る 廣な B 覺さ 島は 叉な 悟ご 鎮気 + て 四 臺だ あ 聯先 12 家な 動き 0 た。 0 員急 健な 分な 見じ が 布し を 変き Z) n る τ た 國になかな 境の そ 0 を

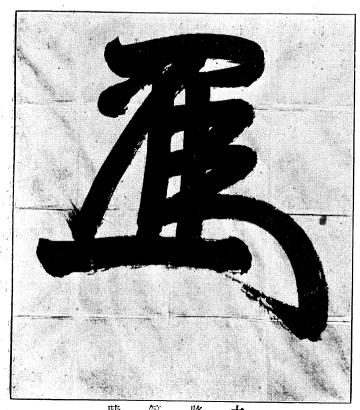

蹟 筆 將 大

0 定貨 花り守るは 護こに を 0 同等 そ ず 44 5 祖をし な 山影死しつ。 出意意。正義 講な 早失 ら、け よっ川は守いた 先だ 動きて 誼も 墳なりて草りし墓を萩を我が木とて ず < É 事とは あ は 退たいまでく 戦れ る 最な で 9 そ は、白がかが どま U のの 軍〟は ح あ 初に な n の課かり だ 地\*健\* を 一\* そ る を 見 施\* 團\* 萩\* 萩\* 地が健なを **p**; አ 軍流不 だ 5 B

彼"地"

<

同於

じ

あ

る

自言

敗に

北管

を

招流

<

易

同加

7

あ

る。

は 12

此で

0

意" 多

味

17

由上 7

つ

τ

人是

46 ら

を

設と

V

た

**%**;

大な

将さ

0

誠な

を

始じ

め

幕だ

下\*

誰な

乃

本

夫ま 天き 人と 12 ٤ 同等 て て の あ 婦が晴ばは 來〈 職業 兄を 共富 意い 生記 正ª n 泳れ 義智 少艺 誼も る。 友いま 12 す 2 官軍 る 別る玉葉 佐ª 0 は ع る な 子飞 の。 手で 木智 為た 今け ٤ 者。 盃がっきて は 0 日本 を 水き な を め 金かっき 家公 分か 父さ ار を 激力 か 0 あ を 戦な 最ら 9 0 顔な る 興ぎ 酌く 撃っ 歿さ 後で 7 た 文光 萩紫 み を z せ 7 ٤ 今よ 心 之。 の 域 \*\* た た 知し 6 交な 長な せ は 5 進ん 門と 此品 72 n z 夫さ **V**Q 武二 V る 決定 女 て 婦ぶ 望を لح め 盡い正ま士して あ は 處れ 誼は み B の ع た 養き 6 て 豊き 大権は 骨糕 覺が \_\_\_ う、 父さ 子し あ 片だ 子で 橋に此て を 悟さ 0 報は 0 は 17 0 見が L B 覺が 72 國る 良を 陣を日で τ せ 自じ 叉光 岩質 悟ご ٨Ł 生 0 を る 我が 8 田た 道 a Ø 敷し死し ح 分が 子で 小学 知し 帯が 出版 と志を V ž ع の b を は 陣え た 誓が 12 官がなった 顔は 毒だ な 腹は 決を 0 が 同語 を < 0 日 o め 見み Ġ. 祝は 中如 12 は 前に た 5 ず 表。 岩號 太麗 原質 昨。  $\mathcal{U}$ 0 す 田龙兄等 رر 面影 0 子で ئد ⊟ 田た る 終は は 酒は 驛を 弟だ 小で 12 帯が 少; 5 知し は 繼っ を Z) s 及を食を 數ま 5 b Ŕ が 6 L びつ 0 城ま せ 進む幾い \$2 žζ た 人な ч, 7 良ぎ 多た内ない h 46

0

後と

7

あ

る

5 8

官が

軍人

總を

玉紫

木

0

は 謀ら 繼上 別が 戦 **示。** れ 悲で E. 嗣言 3 B 0 惨な 誼と 奥な 5 は 父 号 覺な 2 لح 平的 7 23 τ L 立っ 樣記 0 は あ 戦な 大點 謙な 派世 淚紫 τ \$ 思な 死し 橋は 輔さ 物。 17 母か を  $\alpha$ た。 乃<sup>®</sup> す 豊き 樣。流流 જ 0 9 な 1.3 具ぐ る ぞ 子で 豊は 25 L 木質 لح اك 0 Įζ 17 子で τ 5 間。 戦だ 他を 身》 預為 目。 の は 佐さ B 死し 0 を け 事さ 腹点 17 一生しずく は な 者。 堅な τ L を Ø た。享 悉く 正書 < 置\* 願が子で め 官がなった。 誼し τ É 12 Z 0 萩醬 戦な 勇ʻs 女 女 笑き 露っ 死し す、 正輩 は を 女 す は ઇ 0 去。 萩は + L 持的 n 事に 0 Ξ < 2 誰に # た 城さ 出場 Ł 明め 12 は す な 聞a 下\* 治ち 23 陣ま 何ど Z) E.ª < 儿 處で L 0 ع 年記 誼じ た た。 の 共品 謀る b + 0 土言 月や 12 込で み 主は لح は、 h  $\equiv$ た 朽 扩 だ + る 5 前是 0 前二 果は 原質 日に 續に原じ 7 <u>--</u>% 0 < -s 7 限が 統計 事是 誠な 

见法 此で 女 縁な の 太 3 は 意い 事 h 潢? 味み は は < 8 あ 私む ع 吳ん る の 吹瓷 46 女 を はで B v ょ 残さ 子で 事じ < 12 御ご を τ 告っ 相景 存れ 置が げ 談答 ζ, せ、 此。 な ぢ 幸荒 اري 豐島 Þ 子で 見で 男先 は L 0 見じ 後点 賊さ ţ な ζ. 見み 名は Ġ 事じ は を ば 帶 理り 敵な 父に を 0 À. 0 間音 聯な 7 汚を \$ **家た** 倒空 邻 長ち 分々 を n **乃**ô H 7 雪さ る 木ぎ Þ ۲" 夫; 希な 此品 Ŕ 婦ぶ 典は 見で 5 殿は \* 12 生き ぢ 僧に 教は Ŕ み 0

世

0

た

木

享続なれた 先さ 云ぃ 12 12 恐を 土 祖さ 來〈 2 最远足在 交ぶ n 15 六 初に 7 0 る る **%** 之。 酒みが 基は + 切<sup>®</sup> 處を 先さ 異な 進ん あ を 七 6 參ぶ 祖を 7 0 る 飲ま は CK 一歳、いま 掛か あ と 云<sup>い</sup> た 5 0 そ せ な 話記 墓は け る 17 0 た B な 來⁵ 恁え 9 0 **%** 年に ٤ 十一月 て、代々く 萩は 様ところ 腹性 τ 前。 あ 0 Ø 地で 8 で、二寸だ を 押<sup>w</sup> る。 事な 祝£ 方は 私也 て 7 U の 人な が 腹は Ø 12 六 あ 墓に 日、自分が 腹は を ば る。 は 段范 所 を 切彎 Z) が。 此。 高加 切會 9 5 0 快 事と V 0 τ 前。 ζ. 腹は Ø を 基は た で 家穴 飲の は を 云ぃ 處と 将で めと云 切智 切ち Z) Ŋ 背に だ 5 來( 腹苔 9 出光 後な لح 子し た L 賊を ·L へ轉な 思紫 孫な が た 徒と 9 τ ኡ 0 待事 خ を て、酒 と、必ず は り、こ 者の て、こ Ø 出光 泣 のでなっ 時を L 樽ぎ い 文だ た 0 でなっきょ 之。 τ 嫌や 持りは 0 居 家が 12 を 進ん は を 拔<sup>n</sup> 思数 る。 ζ, 悪な 内ない 0 朝多 腹点 < 太 性が Ø 延い を だ す 者の 格 切音 5 る、 **%** r 對な **ج** ح 切さ 參え L 見が の

角な

3

7

兵ŵ

w

處

シ

テ

歐流六

雄等

旺か

盛せい

ノ

\* 7

ラ

iv

即に

チ

改か

革な

シ

武汽

TI

. . .

近。門影

衞\*武ぶ

千 ノ

1

望なる

=

萬る下か

人に士し

背に示じ

兵心

卒き

佐

訓』へ 洲は鎮えノ電影 グ 諭ゆ歩は 示じ 赴ぶ 乃の 香で 臺で 書き = 兵心 # ス 任に木質 を 國とう 習い 明的 能上 ŀ 第次 出たし 兵心 二 ヲ 治が無な " + L 72 是た 魔は 此。 六 Þ 四 τ は 年記 各な ゲ ナ シ 意い 聯な 居る 九 登場 . Ju y 全だん 自じ 隊に ヲ る 此亡 國で 兵公 Æ 體な長ち 彼か 1 合い 生き 心得 1 知ち 賦ふ All 1 1 シ 0 兵公民教 頒览 名览 常さ 陸で 事に 布当 1 ヲ 學上 備如軍 て 七 事と 探ら t ヺ 軍に少さ あ 百 タ テ ラ 發は 隊に 佐さ 0 年なん 以らル 揮音 護で乃の た 代的 7 テ 國で木質 ` セ ż 上き古 護ニャ 1 ン 希は 1 5 國こ我か 大な典は 7 L 己ま 1 ガ ヲ 任に部ぶ T 軍公古 勉記 y , = 下" ヲ 本な 隊に 昔ま 盡る Z,  $\equiv$ ľ 國で Æ ヲ 大货 べ シ 四 編》兵公 = 月常 ··· 國を 隊な 時じ 民之一 制な制な セ 數す般は ヲ 残さ

**%** 步性 年な兵な 第だ 月 十 四 聯ん 家ない 長 心之 得為 を 命い ぜ 5 同なれ た は 八 部が年紀 下"十 統計 月 四 左き 日,,

で

地\*

の

如音 彼が

4

少さ

佐さ

官な 大な マ シ テ 道が ト ク テ ヽ 體な國にテル 道答 " カ テ 强さ 心な警は ナ ハモ ヲ Æ 全だ 初じ 云い 身に成か 採と 健な製み兵なノ IJ ノ テッル 共はス 為如 上たへ 國で テ = 員たハ 11.L 皆な ₩, 三 國仁 = 7 7 此。 = 然がス シ ス 位をル 千 兵心减况 べ 疲っル 1 ナ テ べ 餘片常 能上 ス べ シ B ジ 法 カ  $\nu$ Æ キ 且," 常っケ 萬流備垃 之なク テ 倘然 二 ラ ラ 人に 、ン 軍流 太た用 老多非常 = 1 ヲ **≥**⁄ ズ ツ 人だん 乃指 下\* 事じ 家が幼さず 平心ュ 盗なか ŀ 4 賊を假か 民なナ 等等 業が婦がル ヲ べ : 7 jν チ 不ふ 識し 他た 放り二 \_\_ リ 護。 女きナ ケ 同 モ 火な 之れ 夫\* 外を 具\* 別る 策さ生な · y レ IJ シ 計は如言家ペノ ヲ 7 ナ 1 ス バ キャイ、患が小が帰ぶ 敵さ 人と ルナ 旦於 皆然 **∛** 毛 ハ、人と害が事じモ 其る 之記 國で 者の y 事。然 ŀ 云い 以い 其を 各な ヲ 害じゃく多葉ニ 是れ 1 ア. IJ 声こ 毎など 上き毎ま 安がシ 譬だ ガ フ w ヲ 賊き居計旅りへ べ 年なっ = 保性 y ゙ = 要多 L 探と徴じ當た 選を 腫ま 人じ テ 護ごヲ ヲ キ 云い ニ **リ**ニ 3 得す 受き眠なく 禦き ナ テ 通っハ 虚と應っ 勇タ 依上 グ y ベ IV. ス . ^ w 其を弱さべ 順。十 行がン 健な 却。ル べ 力 ラ 办<sup>じ</sup>他\* 玆こザ 1 全に白はル ラ テ ヲ ヲ 1 多麗 得\* 禁丸二 内。國を痴を者。滿れ ズ jν 弟に是な ズ ナ 中さ 役替 セ゛ ---ハ 1 1 カ 各なな ン、村え 草等等者。如是鄉等無事 キ ヲ ガ ラ 里ý 人だ 落き其を賊を以りノ 募っ 防誓 キ ン カ 上等如ごへ 此た刀を天だ 備。 ア 任に ヲ y 必ず歸か 槍き下か 豊\* 鎮な 以多八 リ 1 キ = ズ 於きョーノ 壓る人ない 村もこ 警は暫まテ 執ら官なの 長なス ニ 捨り身と者。在

蹴りテ ップ 意い義を強い愚いテン 備。 擲を 勇智 己を質り Æ 其なの テ 1 4 ٢ 面影 以 賊を 其なの 父ぶ セ シ 1 7 = 充す 小され テ ヲ ラ 憂れ 子で母は ザ 之れ = 工员 怯! 其是養皇 唾ば ~ ヲ 7 ナ ラ = 作。儒"憤龙 ズ + 留さ y 依い 子し フ 乜 ン 自かか 悲い ザ \_\_ . 1 テ 者の 一と又を頼ら弟に Æ ム 之れ 其を ラ 度₺ 此。 9 ラ ゝ w ヲ , 託で唯た 慰る 1 = ン ピ テ 片 勉ご 任だ 盡っ名め 衣い P 其を 勇ゅ ス シ = ハ 其る層が 又またあるい むり 食も テ 父\*他\*子で健は生ま克は n ・テ 徳さ ヲ 盡る 幸な母は人に = 1 勉な ヲ 為如望是足性 果な我や 勵心 安美 賊る ス ハ 1 ŀ 其を ス ヲ ラ ナ 命い ガ シ ス ス , シ 得5 傍き子し ン jν キ 1 w = テ ズ 從が其をヲ ァ jν 時g 勇っ 7 ŀ 如ぎ 弟で N ッ ラ 者の 其を 威ゐ ハ キ 1 去さ Ŀ ヲ 必要以為 7 理" 父ふ 其を 父ふ 父ぶ = w 老き依よ朋等 母は母はヨ 美な ズ テ 欲は 慕世 友い ヲ 欲は 皆な 是な 老さ ₹ 1 リ 1 人で 是な 怒が 淫な 悪り ス 忠き B セ 幼さ = 郷さ jν 終りガ IJ 夢なル 孝か・衣い 7 ズ モ 食り Æ = 身と首が幼を懶を者。 ザ 1 弱で惰だ 其る 此る = 誰な人な ラ ツ村を 人とラ 逸っ行。髭 供等 鋸╸ = = カ ン , ナ モ 四 事じ 恨る 之れ 悪な 15 **≥**⁄ シ t 大点 w 給き 肢し ヲ 之れ ガ 又ま 災い 3 テ 視し 可べ 念を 改か 定計時報 孝。宝が ス ガ 供管 セ **≥** Ø 正せル 肉を 懦光 子し メ = ラ 而か ヲ ヲ ij シ 暖さ 省な ヲ ヲ テ ヲ 愛き w = jν 食も 勤。恥は 如い 人じん 壓る 敬は役員 ` シ セ = 頭 學が チ ッ 何な テス ス = シ ヲ

ラっぱん 郷。具、ク、 ラ ス 產記 w 1 下"我" ン N 破口 生。察。ハ 如ど 子し 等き ガ ナ 3/ 勿なか 吏"一 ハ w 1 弟に # 1 ク テ 瑕ゕ 人に時じハ 等ら 人じん モ ャ 高かっ 此で 絶な 瑾を 手は 怯な 誰な 同な シ 類る 尚さ 1 此飞 間が 1 懦だ テ テ = = カ 7 1 ŀ 富を充る 常さ 其る 捕性 ---男だ 其を 其を シ 1 = 拿 心。 見じ 潔っ 品な 得を小きテ 於號備遊 1 べ 軍公失 過知終記 ヲ 白ど位を セ 1 テ 軍に家い 如い罪言 發き神と實い 専っ除な ラ ヲ 在。何な 消ぎ レ 作。心に直を別る ヮ゛ 1 之た = ノなしなった。 磨。 罰ば シ jν ゾ r ヲ 立り國で在為 ヲ ナ 科。或為具作 者。 jν シ 恩なん 傭も ス テ 其を 得す ナ ヲ 護で役を他な ۸٠ ス Ł べ = 蒙。逃たル 任に時じ ク べ 忠智 # 報せ 國る 人だ ス 責せ リ 亡 者。信と 恥 或。 ニ 義\* = ŧ シ 1 イ 1 jν Ξ 供けテ 處と P Æ 己が 重咖 依い ダ 辱 實に儒だ 同ら 1 = ٨٠, シ ノ 任是 賴記 v Æ ニ ヲ 醉また 小な 等; ノ ガ シ = 厭い セ ノ ヲ テ ---フ ン 快点 功ら 人だノ 愛も 生き ヲ 他た ズ w 其。發馬動之者。 = 如ミノ 敬い 日ご 1 者の 至な 極点 名 作さ 得っキ 郷き ヲ **୬**∕ シ 德 ハ w ス 或なな ナ 醜り二 終ら 里圹 w 望さ 實じっ べ N テ 悪き 非き 身に シ ハ ア 名が = <u>=</u> **≥** Æ 終。得。奇智 ŋ 1 ザ 1 歸·譽上 自じ豊か 身にル 功な是な ラ 後も老い 行が 巻な 哀か ヲ ン゛ 者。偉。則な事じ ス 1 = 發は ス = シ 絕如 恥<sup>ち</sup>ト 動 チ 4 揮き 顧さ 3 IV テ Æ 力 辱<sup>‡</sup> 比° 己。 y 然が 己令 カ 1 慮! シ 信に モ ラ 較なった。 添い ラ 不。 V IV 7 ナ 用號

直到立 τ 小飞 L 或る 将さ 倉台 12 不充 た る 敬は校かり職な せ 動 す Ho 5 禮には 際たの 3 0 姿し ٤ n 愛る せ 此。 12 事と 勢は其そで る 馬出 體には ţ 事だ 圣 只たを 7 لح 0 あ 17 誰た見み一 取亡 時景 2 あ 頭き 歩れた な 5 25 7 5 捧げ 0 女 教を怪け U 哨を少さ す た 銃 佐³ L Z) 圣 ~ 少ま ינ⊈ た Z) な Ø 勤こが 佐a 5 Z). 6 敬な 出版 V め は 工20 禮な ¥2 7. 勤 此る 事。派遣 居。し 叱ら z 事と 責き 12 な L た た 思な 逸い \_\_ を た U な 後き 最っと 聞音 カ; た 9 物き 兵心 7 < 愛き 步<sup>tt</sup> で 卒を馬は た 8 日ご 哨さ Z) 此。 ٤, あ は、丁で 違る 井 g は o 2 の 聯九 が 詞は 法に 馬を除た馬を 71 ልነ た 其を 步<sup>tt</sup> \* 9 哨を敬い 返☆ か 處こ 漂が o ĺ 引 禮な لح 洲が愛い L ^ v 側話 産る馬はて を 7 來會 番覧した d' ٤ 0 寄ょ 知し門乳 7 7 廉と 2 2 \* ラ 0 τ た出て ٤ 12 な F. 週と 0 t ャ 鹿か 番片 馬記 7 5

以為 ズ T 明め 少さ 治ち 佐ª 九 報は の 年2 國2 用を 29 1 月台 意い ع 勇物 當な = 時じ 勉泛 0 風か 形状 ٧. 勢は テ ع Ł IV 知し ナ · 3 + 15 7

望が

足龙

る。

此と

Ø

週点

番號

士に

は

少さ

佐a

の

詞は

感な

12

じ

て、

Ž.

Ø

以公

來に

深か

ζ.

精な

神に

修り

養き

力?

B

な

ځ

云ぃ

太

21

乃

休き簞たか ح 暇か 5 12 少さ 佐さ な て v بح 人, 9 Ø あ でおれしゃ 71 7 Ø る 部ぶ B 老等 溢。僕生生 下が 活 Ø を n 将や る 使が は 校が B 極電 9 **%** بخ 7 め 訪告 酒品 物。 τ 間とが 淋で簡か す 詰っ し 易い る め 5 な 暮く 時 7 B は b Z 0 少され しって 佐さ τ あ 12 馬牌 居る 0 9 居。 柄ご た た 支援が 間。杓を Z が Ø 通声添飞 頃な 12 る は は ^ 從 ¥ τ 八 て あ 九 卒を łζ 升 9 多 ح な B 附っ 日华 容い 1 H で 躍さ る B 日 🛭 冷や 大流れ

酒ぎ

Ø

瓢っ

VQ.

云" 失ら そ 聯たか 室と 隊なる。 長き共 لح Ø. U 應智 ^ 渡れ 精な 聞® L 呼上 神に L 7 0 21 É X 注き を 馬。處と た 取ら入り 喜さ 意い لح 置が τ n を CK 見み 後な 7, 8 加に納い τ 加益 步性 處に へ、長官 敬は n 哨ぎ 罰ば ^ る 禮な な Ø 0 勿ち し け 所と 理" にん 論な 爲る た 申さ n 對な 處と 0 ば ž を 罰ば 違る L は な 取员 τ 强 を 5 法に 紀た 秩き 加品 ち **A**D 0 L 序片 悪な 馬瓷 敬い た ^ を lζ 禮な 週点 る v 重% 事に 敬以 番览 II ٤ بخ h ぢ 禮な す 將 ず せ n 0 Ŕ 校な ば る 過分 ኒ な は 精な 失ら ع 有も v Z 軍に教を前この 神に で だ は 人にへ は 女 け な 違る は た / 秩き者。法は を 圣 V 買か 0 Z) 序には 物の 命い 5 6 を あ 語が 過の貴な 7 合な る 3 遣。 3 7 失ら 文 少多 n は 私む あ 佐。 v **%** ع 過か は は る

軍 酒品 l 飲の を 'n 飲の だ 文 酒品 h に魂を 5 で 何是 大 ታኔ は 爲で n 將 \$ ち る B 筆 可。 か v け h < 蹟 ぞ、 酒。 5 寅 12 B 治 勝か 飲の 四 + 9 め Ŧī. 勇ゅっ 飲の 年 氣® h = **#**3 て 月 あ 盛か 頃 h 揮 17 蹇 英和

8

氣ª

を 飲の Þ 談は 女 女 話し だ ね ば を 7 す」と な 5 τ 云 ۸Ţ る 太 B 中る 17 段だ 分だ **4** ( 7 て 女はんくわん 関ル 通点 が h° 發は て 案が b 7 内な す る 來〈 3 Ë 3 ず 0 前こ 時g 挨 酒ぎ 拶き 佐a を を は 馳り τ 走き を l 來會 正常 72 72 かと B L Ţ の

だ、す

葬なれ

た

乃

大

か

5

分於 Ø

5

ĺ,

ぺ

h

清な

水さ 恐を

T.

洗き る

2

7

來で

V

ئے

叱ょ 0

L

τ

戰管

分か 33 人だ た 様ま لح 0 本党 l۲ 見み 何だそ 5, 0 ~ T 部ぶ夏な 爲な 居る 事この 腹質 9 る 居る ^ 0 ૃ Z) 時g は τ Z) た 傳え 暑か 7 南笠 ع 7 腐い 其な 6 3 合な 居る V 思紫 あ 樣程 云い 0 つ ぞ 12 日で た 心炎 方言 事と 行い 2 0 τ 2 اک る 72 持。 **%** 0 演え

分か

b

Z)

汗も

Þ

暑る

Z

を

n

Þ

5

で、有いか

事じ だ

時을

役さ

12

9

か

立た な

す

る

لح

忽ち

ち

眼め ٤

を

順か

5

せ

C

貴智

樣。 を

何如

h

軍が す

人だ 9

ぢ

Þ

V

ያን

軍

は

が

悪な

Z)

6

5

思紫

9

۲

ょ

召め

物。 τ.

ょ

乾か

せ

な

τ

は

如心

何な

です」

7

ŏ

٤

**ガ**ゥ

木ぎ

聯九

飲た

長きゃう

の

着®

居品

る

軍が

服ぎ

が

汗き

て

び

ક

12

為如

見び

習ら

を

L

た

**%** 

あ

0

た、古な

谷\*

軍に

曹き

が

中き

**隊はちゃっ** 

0

命が

由上

12

9

τ

聯た

事さ

の 6 75 **V**Q 東" の 何ど 侧背 方言 た 12 12 0 τ 向む 敷し 床 行ら 5 £ て, 3 0 v た 間は 見み 臥。 女 ると、「此 方は す 床さ を 枕罩 で لح B あ ے な 12 ク 尋な L の 9 た ね τ 寢山 7 ž 7 敷し 床ぎ Z) Ø 見み を 5 V 聯九 時点 敷し た τ 除いちゃっ 0 す あ 4 訓 替か る 0 ځ た **%** 示じ ^ 此。 何是 ょ 頻と は ع 方ち 0 9 を 為な 命い 12 じ 人な 12 71 敷し b を 責な 呼上 4 L n Z, 替か る た。 古な 0 谷\* る 7 3 軍だ あ 0 Z) 曹さ 0

爭。 12 勝か T 3 0 だ لح 云い CA 間。 H 72 聯允 踩<sup>\*</sup> 長: 0 瓢; 算な 酒ぎ は 當な 時じ 聯允 **隊**。 7 有等 名い な 談左

話し

大名かかっ

**%** 

容え

勤え 軍が

交かっ

服さ

を

脱粉

げ

云い

2

72

0

は

t

だ

0

た

な

ァ

戸浴を

だ

九

州ら

前二

ょ

<

あ

0

た

そ

皇がきょ 何な 5 12 か 9 2 發は τ て 故世 \*2 せ 斯 置\* る あ Z) 違が 5 L 0 此亡 て け、人に U 7 あ る ع 對 云い

間ば 方場

は

萬ば

V

な

の

時氣

7

を

あ

0

た、少き 角がく 時じ لح 替な B 杂だ は 0 東非 7 精な 代だ 時を Ø 次言 ^ 江龙 佐a 櫻克 神に 足も 0 12 は の 戸と 大学を は 間等 لح 25 を 何ど は 常生 皇から の大名 向也 12 な 第点 け 古る る 居 7 下げ 神に 谷\* 坐ぎ 殊と τ ઇ が જું છ 軍な 州と 12 寢れ する 臥さ 夫を あ 必なら 曹き だ 男な 軍が る る 0 一間 口のあいだくち ず゚ 時を が 見じ 人だん 法。 け Ż, 枕 居る 5 は は 0 0 本領のやう 精が 精が を な を な て 便が 東京 あ 船は い、か 開き 神に 礼 V る、主ゅ ع け は を は 12 0

る

建な 义

尊重 前、持。 L 都っ 知し ば ح 必なら لح τ 合が 0 Ø 9 9 72 ず 精が 部等 τ 頼た 寝ね で す 小で 6 る 下办 居る た Ţ 教は 神に 将軍 た 訓》 12 凝さ 12 b 倉をか 況<sup>æ</sup> 分ぶん b 0 0 17 あ τ

b 家は だ 本な な る は 此こ L 床と 陣だ 百 τ لح る 0 0 す にが背景 今ま 事を 錬な 事を 城が 聞き を の が 敷し 0 v を

軍に 鐵っ τ 3 ţ あ る 云い 居品 替か < 人に る 事と U ٤ る、 云い 聞® が な が か

0

年も

月ち

中旬、

福さ

聞が

月ぎ

暴ば

あ

2

今ま

12

小飞

倉台

押\*

L

客に

7

來ՙ

る

其た あ

様な 9

12

事こた

贅がは

酒品

^

6

n

た。

0)

物ぎ

情や

は

Z

0

12

騒さ

25

L

Ż,

0

た

小こ

倉台

聯な L が

飲た τ

0

部ぶ

は

ار

B

出版

陣ま

す

る

Þ

12

今日 げ B

為ため

لح

0 Z

順は

B

聞® +

ح

Ż

た

0

萩は

前二 験な

黨た

لح اك

呼ご

大震

事じ た

z

擧ぁ

る

ع

0

事に

て

あ

9 せ

た

小飞

倉台

原版秋繁

應き徒と

澤な 冷心 步。 L は で Ţ 酒は 少さ を 宴え 得さ L 燗な ٤ B 云い て βŢ 時g 無左 易 9 行や は τ か 9 2 藤紫 易 下。井 井 な 12 酒は 物柱 旅り 樓な ę, 館が は L ^ 乾 今 登電 た 物。は る Z) 廢は 事を 干燥がし は 餘。 τ 5 そ 居。 な n る)の か 砂 燒\* 0 座\* 72 v 會か 敷と τ 場は ţ を L 借か 生質 多蓝 9 3 て < 位岩 ょ 聯儿 て

事を血なの た B 氣® 為ため 不。 感が あ 17 隊に 小学 職と 長 6 9 得光 で た 務也 漢点 腕を あ を L むか を 押だ T る 罵ぜ を n 0 Z) 置り す 5 ö 乃の 酸る る Þ 水 事を 12 5 少等 乗り B な 佐a じ 事に あ は 7 は 極語 9 た は 絕た め 吟意 部ぶ 7 Ż 聲い 下办 7 嚴切 B の 無な 格な 将さ 遣や か て 校がっ 9 あ 0 た、 劒ば 下\* た 0 土 明め た 舞ぶ を 治さ 酒 b 呼上 九 は 遣\* h 年位 隨貫 て は 分が 0 坐ま 72 女 ļ 隊 長き 時景 9 だ < 角ま IZ 飲の の官 は 力。 + h 議ぎ \* 八 だ 含炎 論な 取と 歳ない **%** て、 る 0 E

を

n

る

0

は

乃つ

木質

閣か

下办

で

す

部流

下办

御覧

を

す

る

12

Ø

隨る

分だ

最か

L

Z)

0

た

て

す

**%** 

ž

n

7

な

た

ح

ع

あ

5

女

せ

'n

0

た

め

12

忘す

私で

は

中き

松き لح

Ŧī.

少さ

B

家な

憶さ 切ざ 0 た も 類は 事な 事な L 12 指し な 月ず る は す、私に 着さ 4 時景 導が + 0 誠だ 賊を 斯\* 4 な 行 12 月台 z 忠さ 徒と 5 のこ 來 云い ふ、そ る 七 追る おきと 日か 計な کم Z) v ع 事。 5 閣な n 0 云い 下办 た **% %** 部等 知し 皆な 下 る 35 あ አ め 確なから 秋き 小飞 が 事と ò は. 實じつ 恐を 倉城 故。部 月ざ 文 て L L て L 出張 下" た Į۲ た。 あ v 警が Œ は z) る اک خ 6 備。 Ż) بخ 皆な 官合合 17 心な な 6 を 誰れ 尊な b 布し 服ぎ 生 لح 敬い L v 參記 τ L た 7 L 感な 女 居を る た Ø と、一寸外出 Z) ぜ し 9 は た 6 女 + ٧Q 無む 月 者が L Z は 論な R 總で 間が 無な 言ば + す 行言 で Ŧī. z) s 12 真。 日片 õ あ 0 致ち 面也 明さ Z) 5 た 5 5 て、 言<sup>い</sup> 目が 治ち 7 暫ら لح 九 年是 親に 0

乃つ 永が ₹. 側に 旗智 木誓 範の 呼上 z は 閣な 之學 h 離ば 少さ 氏し 下\* 7 佐.ª n B 嚴。 は る 0 官なると 重響 بخ 語な 事に 嚴が る 12 を 守し 格な 12 L 護ご な 保性 上宮の z 管 か せ 0 せ た ۱۲<sup>%</sup> た 6 當た 接き **止**\* n L 時じ Ť 72 少さ を 少数 佐a 得九 佐a の ず は 外的 部汽 毎い High Miles 下办 時? て すっ B 曹 長( る 聯な 時ģ 家な (?) E 忠さ は、 佐、 旗 義ぎ 0 長き 前さ 一覧 7 اک 起 居る ع 臥い た 兵心 身に 命な 卒る

び 將 庇され な 渡た 共計の 精さま 0 五 2 行" か 後(章)中 間で 時じ 勤え 聯於 l۲ 星性 歸☆ 6 12 7 v *p*; 頃沒 全だ 鳴な b 軍、軍 h は 偵が 塚な ッ 長さ が 庭は 體な L 旗き 旗 此二 察さ 7 る 4 何と 塚な Ŕ 極為 6 12 な を 何ど 0 Ø は L 蹄がか 長ちゃっ 處こ る 守は守は 7 單た處こ め V τ 0) 聯ね か 護ご 護ご 時じ 歸た 騎音 0 ~ 塚な لح て 凄ば لح 音と \$ を で 6 き B L 長や 行い 越こ 馆 光が が 宅 思物 L 7 敵な Z n な L て 12 7 < L ^ S 0 た 0 2 限が 偵ぶ 17 感な 7 ま な は な 居る 0 n 折ぎ な 25 居る す す 0 が る لح 球点 7 察さ 出て 7 6 ٤ す、か 0 あ る 0 41 0 を 12 私答 支ば τ 遊き 格で 閣か τ 72 酒は 知し 行っ b な 界かい 見で 下亦 共誉 居。 Ø び 樓で 別る 詞と る τ ま 洋装 Z) 氣音 は で 居を 72 L る 17 ^ は ٤ لح 行い 馬き b ያን な か 12 L 25 Z な لح 5 果はた 皆な 6 越こ B l۲ 12, 能で n n 吹ぶ 乗っ 私さ 12 間音 L が ा; <sub>द</sub> L 4 を 9 不ぶ T は 間音 0 < 7 し 17 め v 至 委站 Ł 7 聯な 審し Þ な な B 7 せ す 來( 家な 12 る 出て 温い 7 何な 3 5 5 長いちゃう 泣な Ŧì. h 思が が 舎ば で 掛か を る 承 暮ば 居る け £ ક 月常 は 六 0 ح 驚き 秋り 無な 女 知节 女 里ゥ は τ h ZJ < 0) 西に 居品 な L な L L B V 青を 風が た 前さ 0 る 12 た b て、 女 が ع 川常 **%** 山常 遅だ 敵な ф 寒" 恰き 幾公 朗き 家な あ 12 < 0 長き 大だ 時 < 沈ら بخ な た 0 前が 5 兵心 胖 哨さ 軍 明さ る 塚c い 經た 何ど # h て、ぁ

帽は

0

廃かっき

近点

<

0

せ

h

長き

7

B

處で

卒る

事

は

方だた

0

L

72

0.

7

あ

9

な

越でに 序に 本と 幕。 彼か 鹿がぜ 少さ 見ど b 行い 0 25 佐a 島』れ 本。私し 開改 つ は 學がか Z T そ な 不。 進と校され 同等 Ø 發きの な 穩を  $\equiv$ 年亡 生はは Ø + + 徒と Z 形は 日 沈 跡ま 71 月 n 政な か あ 歸。 七 府ふ 5 る 誉な 日 ح + 0 L 王紫 弾だ 日か ٤ た 木き 藥常 **%** 25 を 文芸 そ を 經^ 翌き 之の 奪。た 0 + 進に 9 頃を 年2 が 7 月 か 切さ 薩さ 6 Ξ 月 腹ざ 摩\* 十 時を L 日な 46 + 72 向加 愛も 日 12 日 12 障点 小飞 日号 0 國境ニ 於させ 倉台 筑さ 營な 前装 τ 6 Ľ, n 所に秋き 太た 司し あ た 月ご 令官! 郎き 2 西ば 山之 出版 た 南な 兼だ 0 此る 張さ 戰だ 険な 雨等 争 爭う 務む L 熊 を

木

75

九章 城等 深如軍犯持 御ご 此亡 旗きつ < 偖き 州岩 L + 乗き を Ø 是な 戰法 0 刻きの 五 争さ 記さ 因には 申業 漫な 文 Z) 年な ч. 終輩事じ 縁を西は 遊り 先だ L 九章 n 9 は た は 南な 西ば 帝に 上。 州と L 7 陸 軍に西に戰だ 南智 な 陛ふ げ ^ 列かっ 行等 時g 戦さ 軍気 旗\*南紫 爭奏 戦な 史になった。 車を啓ば 親た 問と戦な で 爭 が 題答 爭z 中等 あ し あ Ø 北等 纂え事じ 0 0 實じ 州》及智 5 < る 局長 事じ 大た 當さ 由: 大だび せ 0 記書 將 情な 時じ 任にに 9 演え 能 5 12 をっ 藏を 7 最な 17 人い 習ら 本 n 0 詳ĸ 釈き 當ま 來きた 後ご る 行。城等 8 72 'nξ 幸。御 る 方の 9 況や 6 の 時音 處と を 遺ぬ 明ら n lζ 木等 台货 特色 0 せ 書に大な 治さ あ 圣 御光 臨る 説ぎ 12 ね 將や 明め る 究は 12 時g 0 宮き Ξ 間がだ ば b + 大たい め 0 71 廷は し 将され 分が 軍に生や 列な  $\equiv$ ţ 12 5 叉k 年2 自它 旗╸ 涯" 當た 車や十 ۸Ź 云え 伊い 召め 年為內質三 筆で を 藤さ 人な 41 通言 年ねん 17 0 Z 0 官がなった 々している 今んじゃ 井るの上き 井るの 召さ 0 n 戦だ 事に 况羹 歴れ 7 出た 7 最っ 隆☆ 上さ 戦だ が z 3 況き 書か B 申象 下" 侯を 當な n 大た **%** 高た が 深が 時じ Z) を 皇が相談 粉さ 瀬せ 熊 n v 開かん 携さ 7 物の げ 驛さ 太な 本点 係以 胸芸 更多 ţ 子し 12 あ ^ る、 殿だて \* 申彰 籠る 12 て b

西

南

役

少さ

佐a

下办

下》

土し

で

あ

0

72

豫上

備び

步性

兵心

少賞

谷\*

半年氏

Ø

説さ

と、 の 木\*\*

聯九

塚たい

副電影

て

あ

参えない

らうと信ずる。

た

Ξ

師しの

関長渡

と 遠 章氏

Ø

物。

語が

٤

を

L

た

も

0

て

あ

る

カゝ

くら、最い

もの正言副

確な

て

あ

第次部が

大 將 詠 及 筆

墓は 上 佐さ 守员 げ 字, 8 た 野の L 豫上 重げ τ 備。 喜。 居る 陸で 二氏、大路: る 軍 ŏ 少さ 職な 佐3 竹き 記さ 杉 馬出 を 原は 當た 0 勝っ 友は 時じ 臣涉 た 第点 氏し る 十 目。 迟<sup>t</sup> F\*, 四 役き 聯九 は 陸。 豚な 自な 軍犯 0 5 少將林鍊作 進さ 中等 h 際な で 長き 大震 7 森的 氏し あ 谷に Ø 垂だれ 9 談答 た 12 話か 退た あ ځ 役き る 步<sup>tt</sup> 伊心 時じ 兵心 藤さ 乃 陸 公う 木が軍が

Ħ

B

鹿\*

見こ

島と

悪な

下》

献さ

徒と

0

形は

办

あ

る

נע

警告

備

3

重

12

3

要含

が

能を嚴切

長な 暴い

崎 舉

遣が跡ま

あ

る

0 六

Z

0

中な

**阪た** 

z

直た 12

ち

حا

^

せ

ţ

لح

0

命い ß

23

時島

0

本

事だ す

司レ

官於

派は

城には あ 谷族 7 中等 0 ĥ 少将 幕で幕で 乃の 雪響 大流越で 長数 h 0 僚り僚り木ぎ 家な 崎さ 75 Ż 會的 中等 少さ 中な = 0 1 \* 隆か ^ 際な 議·李 佐さ ţ 十 送ぎ 大於 許 7 = **隊た** Z) \* ٤ 0 は 寒: 6 0 a す 割音 ß 最高 7 + 3 第点 日に 72 は 非で 乃 る 中ま小で  $\equiv$ 骨货  $\equiv$ 3 福さ 常さ 大流 岡紫 木ぎ 形は 倉台 日岸 3 第二 ~ 隊に 少さ 勢は あぶ \* 前だ 刺ョ 四 夢けい 12 長ち 屯を 佐さ 办: 發出 記言 備で 0 す 0 北原 在ざ あ ¢ た L 0 ^ る 馬記 笛で 5 笛で 達な 兵公 下岩 曲き L 中等 大次 ч. اك 9 7 12 中さ て L 尉る 居る 對た 少き 鞭誓 た **家た** 除た が あ 北麓 此。 佐a 打っ を あ 72 \* 0 拔缸 楯窄 茲こ 時を 久' 何と は 72 0 2 直 5 7 留る 4 利にに + + た 穴、 盛》於 響き 米が六 74 477 12 會力十 聯な کم 12 日言 密る 6 21 7 派出無些 米が万の 引定 命い際な 方質 議。 四 率さ 中等 法は 日か 遺に事じ z 12 12 木等 受っの 夕点 急さ  $\mathcal{Z}$ を 到等 袋さ 3 少艺 着さ 第点 H 列ね 方数 行"。佐ª せ DI'S n 馬選 7 7 能量 る 3 \_\_ 1. L は 直點 關党 第点 對な 72 本 世 即で لح た 城さ 72 抗な 要な 日岩 Z) 21 同等 大览 小飞 福な 時じ 朝雪 6 は 12 اکر 岡を 除た 鎮え ょ 賊を スゲ か 倉台 汽ぶ 第には 自分 5 ß 屯気 船ね 軍犯 0 小飞 办; た 5 在ぎ 12 Z) 6 城。 乘の 大な倉を合な ٤ 能 0 少さ 第点 塚だ に 本 中さ ち Ł 0 敷す

愶

駢 太\* ずた 備。 派性 ار た \$ 務も べ 0 造り残え様さ \* ち 华先 L 部ぶ \* 7 旗音 12 打范 指し h 大だ 指し 久 ′ 合な た 手は 人に 塚な 揮雪 + 城や \_\_ 塚な 揮® 留る ع せ ŏ 六 L \* 米め 笛で 出し 置增 1. L せ を 急な て ょと 為な中で 4 な 動質 ひ 隊な 進ぬ Ť 急き 書き そ L 備影 熊 行った 夫を n 0 Ø 夜\* 23 電に等り 残え 本 L を 乗け + 軍公報等 部ぶ 部が命が 0 行か 遣や が ĭ 九 旗® 隊に じ ۲۵ をもりな出る倉 T る 日岩 達な z 南紫 ح 持8 L 福さ 發さ ع た 率さ 岡を 0 0 に 12 闘さ 12 せ 残っ て L 0 12 し 他龙 命の اك + ζ٢ 7 9 た 達っ 12 進ん を 7 b 八 第点 は 日を發言 傳え 居る L は 7 此る τ 選な 後す L る Ξ 時。 時為 兵心 拔点 ţ 第5 大点 續で 隊は 卒る 土し で 5 **塚た** 部ぶ 0 ---官 福で第次 あ 0 を ٤ 塚な 0 る。 前だ 岡を二 B た す 残さ لح 伴 進ん る 縣は 大だ 部ぶ る 共品 處を 合な 隊な 及がは 步性 前さ 12

準に 間紅 入"備"少"顯流 萬に佐る 7 端た は あ خ r 0 日だ 指し の た 左背 揮響 ُح 华龙 議ぎ L n 大震 熊鼠 z اك 本と 塚な 終さ は 籠る 0 種は 先者を 城さ T 44 12 黎是 0 兵心必ら 日ご 要を能を 論な 命が な 本に b 今は 兵な 城さ あ を 糧等 0 買ば 出い 72 牧さ 7 銃き 0 事な 後と 府ふ \* 籠る 督さ 中き 城や 間が L 7 Ś ず 兵心 渡た び 0 21 能。 置が 引 ኡ 唯た 其を 少さ 熊紅 湯な 長な本と ---É ੬ اک 清上 尉る の 本点 部等 崎さ 12 更。 返☆ 決さ 他た 人だ 河" 鎮江 众' 入場が لح ^ し に 諸と 馬出 原は 臺だ 地を留る 急 久 首は 林や 方き 米め 派世 す 習る Z) 雄。 5 米"の 0 z 藝り

選が發言

が

部ぶ

0

す

る

8

^

لا ع

L

た。

出版

發気

L

道等

\*

瀬せ

は、高な

n

る

と、警官

悉に

佩さ

L

τ

居を

5

Ø

傷な 發は 25 < を 21 引"取と古家際な め 越こ す 何分 4 谷\* 72 Ż n る 0 上\* τ 軍公到な Z) 7 Z) ds 本為曹清着 進と げ B 刀な τ 街なは 知し 附如道等他在 谷\* L を n 風ふ 軍な 近え 圣 0 た ٧Q 博き ع Z` 呂を 探え 決な 0 敷き 寺じ偵に死し Ø 分が ح み 9 包点 院急 し 兵心 ^ 25 た 來寶 12 Į۲ 9 ٤ 進と 今は 72 共は し 泊氧 7 發き は 密か 7 進さ 9 اكر 偵ば 彼なか h L T + 刻を 方⁵ 居。 だ 八 た。 0 報は 高か 日岩 此是 た 0 内な瀬 年 午と 猶s 告さ 方™ 情か 豫上 後と 12 r 71 જ 據上 俳に を 着っ 五. 為四 徊か い 時じ 探さ る ら Ł T 頃な L 9 Ø 鹿" 警は人 T τ 伝ご 兒ど 居る る 留る 察さ た ٤ z 米め 島は 訪点 一人かたた ゃ 0 を 夫れ

兵心

卒さ

は、 は

<

足さ

z

賊ぞ 等5 は

薩っ

0

兵心の

者の

が 肥で

V

9

爆ば

自な 抜き 2 5 L せ L 進さ た る 柳紫 h ず ح JI 1 1 7 لح る 方は 決け ક 35 面常 下 事を死し 能で 0 塚な 土山 \$ 向か 傳え ٤ 背い Ø 名( て な 由さ *p*; 0 7 定意 た N 古も 20 命い 此。 か; 山常 な 中さ 合な 時を 今は 塚な ¥2 乃の 0 長之 木ど古な 少す谷や を 111 12 佐さ 豫に 指し方質 は 備。 揮音 面常 官が 熊 少岁 0 本点 佐さ Ł て 沢き ^ し 入城が あ τ \* る) 伍 同等 中な 長さ た 塚な せ ら、 二 Z) ね 名が b ば + 兵心決け 日\*, 卒き 死し 家ts 頃系 四 家な \* 全党 名员 進ん

古ま

谷\*

軍

曹章

肥。

後で

木を

葉は

町き

⊉

進さ

h

だ

**%** 

市し

中等

12

は

熊鼠

本

0

土し

族

が

大紅

勢ば

居。

τ

る ~

5

を

Z)

5

5

لح

注き

意い

L

7

吳〈

脊\*

12

軍光

曹章 B

٤

曹さ 3

女

は

v

は

事情に 少さ ľ 5 負がれ 多 33 は、 見な 驚さ 群 戦だ 5 す V な は 23 音を 爭š τ る を B る v 深か ع ع τ **3**3 避也 3 語なが 0 高が始に 難先 < 立た 谷に 響以 ታ; 暴ばる 0 少さ τ < 見み 9 女 行す 0 あ 城等 軍炎 将さ 0 す 勇鳴 な 0 る し 曹さ 内な 上品 た 8 は 72 を 鼓で 大な τ は 椅ぃ 9 逃に Z) 恐を ^ τ 砲は 5 子す 案を L げん n 少りとうしたう 幕心 地 見み ያኔ 12 内ない τ 0 τ 真山 る 香を 來〈 あ 掛な 3 伏だ Ł を 0 る 17 9 n 塚が熊を  $\equiv$ 前に τ た。 者の 間がん Z) 本場とじゃっ 居る 發さ が 道誓 女 出て る て 女 澤な z 間な 英勢 行ゆ 17 で 山。進さ道紫 Ţ 焰な 聞き 乃つ 糧気 ζ. あ h ર્ 41 だ 行い 藏的 る v 步 ع τ 能量 す 聯な 9 12 下で 長ったいちゃう 火。 哨ぎ 火" 來寶 本是 た る 33 た ع 方は Ø 0 が ع 人は 居る 手で 樣含 能量 **%** の 口できた。 7 云い 33 子す 本点 宜上 2 た 容易 揚がふ は か ع 易ぃ 者の 何ど 6 Ł る 家か 演え 物。 5 云ぃ إر Z 設さ 太 通過速 ねっ 財意 ^ ع あ 家が し Ø 2 v た て 程 9 聞音 具ぐ **V**Q た す 軍 < 黑氣 す を

木

書 官がんの 8. lz' 潔され 乃の 征ば 時じ 歯に 木等 口がま Щф 頃を < 中ななないちょうでは、上を傳 のみでもの 龉と 聯九 7 同ぎ す **家た** 意い あ 長さ る カジッ す 9 事を 熊 は る は へた、 直なった あ 遲\* 本 3 B 0 < 鎮さ IZ 日は て、 ઇ < 臺だ ば 部等 部下の小家に入城に大坂に入城に と云い 逐。 ~ 着っ 12 + 望を 日か ふ V 隊長 長ったいちゃう み Ø な 0 夜を て、 山津 を 0 せ 遂 ま は ょ z げ 伏が集る て ど な 71 Ø 塚ぷ 83 て、急な Z) 熊は 烈き て 塚な つ 本是 \_ へ入場が + 伍.芒 な 滤点 入場が 日か 8 0 す 事に 0 る て 事と 覺が 41 あ を 悟さ . ع 9 議ぎ 7 入ばなり 城っ な L

た、かな

小さ

塚なまる

L

た

夜上

あ

9

た

が

領等 Z 酒ま そ L ກຳ す n Ø て 置\* 5 る 23 通点 6 觀 ع + 5 Þ 左背男人 か 察る 九 z 御二 5 L 日覧 5 害 て、容易 لح 大だ な 勞多 0 Ø 塚な 朝智 箬 ぢ 決けっ 易ぃ 八 は **%** Þ 議ぎ 17 植刻 時じ な 0 八場できる を 木ª 頃気 た S L 坂が あ 由上 た。 す 0 ア 0 9 る 要き た 濁 7 で 事を 害が 直於酒谷 あ は 12 5 て 2 能で 據ら B 71 た、 古<sup>雲</sup> 8 τ 飲の 防費 ¥2 を h 谷\* Z) 禦 告っ 7 軍总 5 げ 行》 0 曹多 更と 姿し て、元と け」と は ઇ 勢ば 中等 角なを 來會 云い 除たち 植え 取と た 9 方は 9 な أكا 木きて 角。 **%** 逢る 坂ま 居る 軍 ^ た を 9 引 曹 T 確な 四 B 0 谷に 實っ園。 返☆ 咽。 司し 12 0 喉

を

め

**V**Q

者。

^

は

草が ら

鞋。 何芒 \_\_\_

圣

與な

^

る、ジャ

n

た

^

は

酒品

を

吞の

文

せ

る

Ł

v

፠

12

風き

券に

b

助华 靴ら

け

τ

軍にれ

者の < 4

**V**Q

17

は

年記

· 內外 外

L

Z)

Ø

L

な

V

જે

あ

6

經い

験な

0

な

v

百姓兵

જે

多九

數す能で

者。

教ける

中加

あ

9

な

カコ

5

71

7

જ

U

τ

早ゃ 育い

能量

本と T

^

入場は

す

N

ば

好』

v

لح

V

ኢ

0

て

12

馴な

12 23 馬ピルと な 進さ 開か 0 0 τ 部ぶ た 居。 家な た **%** v 第点 小飞 た 四 船台 倉台 中な 77 0 **家た** は 屯記 多た 営む 0 數さ 圣 部等 出版 0 **%** 發步 ス 先だ L ナ 發き 7 1 塚た ۴, か 0 b w 跡さ 銃に を を 時じ 逐\*\* 積っ 間な 9 h 經た T て 9 鐵ご 居る Z) 砲ぎ る 經た 運え そ た 搬きれ **X**Q 方☆ ٤ 12 #{\*\* 8 v 勤に کم 船だ 蓬な め 0 荒 て 萊島 殿が 九ま

月点 士し な め 十 萬は 氣® **%** た 小飞 事じ 急 九 17 頃 倉台 闘や **%** 日ち な て 12 不\* 全紫 係は 事に あ 在さ 整点部点 す て る 9 調点 頓え小で た 各な 倉 な 如ご は 今え 中等 上之 を < 度ど **X**Q 塚だ. 出しゅつ 交かっ て 兵心 0 7 通る 發は あ 土 鹿が は 0 2 見ど 9 0 <u>\_</u> 便益 せ た 中毒 島と ઇ た が 征ば 17 F. 開き そ は 計な ì け Ø 面影 12 ıν 7 た 白岩 は 先記 居る め Z) 込め ス な 21 5 ナ 銃り 時じ v Ø ィ r 機 Z) 額當 F., ス B を を ナ w 誤れる 堂等 見み 銃に 1 41 9 せ ば ١, لح τ る Z) jν 元と 行が は 者の 9 軍に 叫吖 込ま B 12 す け 銃り あ L る な た ĭ 2 ح τ 取旨 v v ع Z) لح 替が ら、ニ は 少さ 思な

は

2

始問

仲な ځ

仕し

23

ヱ

ン

チ

キ

۲,

ツ

コ

イ

蓬な

蒸ら

豆g

囃は を

L

τ

た

武ぶ立た

謡き

 $\mathcal{U}$ 

囃さ

L

仕し

事ど

r

L

た

ż

Ø

事を 丸ま 7

誤る

女

6

傳え

~

何能

工

ン

チ

#

は

て

あ

木

劒は 馬。

砲ぎ

蓬き

丸紫 馬等

付き Z)

鐵る B

砲は

蓬はっ

蒸き

鐵っへ

傳ぶ か

付賣 舟荒 異素

移る て

L

挺き

グ

陸

薬き 傳え

劒に角質

لح

h

居る

る

處於

^

着っ

v

た。

心炎

な

£

人にん

は 田龙 左。 黑系

(250)

崎さ

兩き

所的

て、

Þ

9

ع

銃

器

を

交がする

換記

L

た

此る

時も

Ø

兵心

卒き

Ø

歡

び

23

何だ

樣如

7

あ

2

72

カ<sup>ゝ</sup>

0)

عد 0 ン 俗で チ 譲る キ ど **%** 劒な 説さ 9 付き 明め ح L v 蓬な 7 薬が 居る 豆g る o 工 ン チ キ £, 0 ح V 萊ら

る、 劒ぱ 付き 鐵る 砲ぎ を 乘。 豆ま

足を 上。 せ b げ そ τ る 大灌 0 事を 阪が 蓬紫 た び を を 聞智 出て 71 72 v 7 逢ら

居る萊昂

九智

が

何\*

故ぜ

着っ

か

**V**Q

る

页

7

親紫

船岩

Z)

6

歌さ 7 事を び あ 0 勇い 9 仕し み 72 事さ 軍に を を す 進さ る 8 12 午さ Ŗ, 後さ 八 夫ギ

餘上 裕等 જ な v 土 な 官が が 0 中ま ~ જ 十 分だ

扱った + 早。分がは 急。黑家 崎a 0 知し 場ば 腰さ

12

取员

Ŋ

を

時じ份

兵心

卒を

當な

時じ

第点

ع

稱り

せ

5

n

な

精が ع

鋭な

な

器

を

得之 જ

7 Ø

合な で 到等 彈汽 着 L

ら ¥2 **%** 藥ᢤ あ 装き た 9 塡な た 0

方は

て 法は あ を る 教を Z) ^ 5 る

位記

練な 習ら を 重な ね

6 進ん 軍に

し た 二

藥?

庫的

は

失り

火台

す。

 $\equiv$ 

家な

Ø

大だ

家ない

は

隊長少ないちゃっせる

佐ª

古に

松っ

秀で

技丸

ታኔ

~ τ 此。 う で あ 前が時は 9 進に乃の す、賊情 た し 木智 た 聯な 處是 **隊にちゃっ** はと聞 3; は、 南紫 加, 0 くと能 の宿識 本場は 尉。 處れ ح て、ハ は 共。 已き اک سنه ノタと會う ارح 南等 賊そ Ø 0 闘さ そし う た た め 出資 は lζ 發さ 置だ 八さし 艾 代は第二 n 縣は三 72 0 大流 彈箔 容え 隊に

> 事じ Ø

大震 先发

田\* 頭等

黑タに

惟。立た

第5瀬世 第点 驛き三 \_ 大震 大だい か 大览 隊な 隊な 隊な 5 右背半 0  $\equiv$ Ø 半に 葉は中を 第二大 12 家な \_\_\_\_\_ 隊な 急を 第点 0 は 行言  $\equiv$ \_ 府ふ Ļ 半点 中ま中ま は 隊な 驛き 字, は z 佐a 清し 經^ 川が水が 7 少き驛を兼な 尉る 8 松き 經^ 12 正<sup>a</sup> τ 進さ が 南紫

日ち

اك

は

部等

塚な

r

0

如き

<

12

分か

9

引流 率を 引にの 率っ 闘き l τ し 12 午 τ 出。 前だ 久' 四 留る 時南紫 米が

を

出資

の 闘さ を 發出

な。

將

は

ړر

已ま Z

我が 報覧

Ø

熊鼠

本是

向な

つて

行が

進ん

た

3

ζ

植る

17

隊は 告で

7

0

12

乃

混る云い 曹を 高か v し 0 瀬\*此こ 雑さ 木で な 以《然》 た 2 Z 72 下\* 町まて 0 0 0 Ø n め 午で 葉は 熊鼠 73 釈き 7 ~ 7 十 12 到を餐え云で はぃ 前だ 燒\* 驛さ 數す本と あ 愈( 名い方は Ø 0 進ん け 開から 喫。 し を 人い 面が ば τ た を 乘の 戦だ 口台 0 し か 續に 居る 松って 情な せ、 3 け 0 る Įζ لح 少す植る 止\* 着っ 前常態 も る 佐a 木智 無な < 驅く **%** 高か 云い J. کے 少さ 驛さ 瀬せ を ٤ Ø v 0 全だ 率。へ 得え 同等 し 町ま L 進ん部ぶ 行》 第点 7 ね 3 B 植え知し る 發は際な 行っ る É 四 木\* 第点 中ち す Ø 過す n 7 12 Ť

る、將なな 将さ 見み 塚な 驛き ぬ  $\equiv$ 至な L 71 大な る 居を が 0 9 向がて一つ た 隊s 三 لح る 山雾 は 百姓馬 大だ 己。 鹿が は 0 老家 ع を 若 右聲 隊隊 見み せ n 探さ 驛さ た、 り、包ま 华龙 第篇 ッ 男法 Ż 方は を, 大流三 女゛る 面が 無也 Ł 論る徴き 隊で 中等 <sup>...</sup>"ታኔ 圍る か ば 後誓 隊な 右⁵ 軍公 自じ 發っ は か 5 n し 0 引 餘上 急き は b 往沒 7 進と其語 勇ダ左タ \$ 0 ζ は 兵心そ 部等 木。 返さ 日中 み 往沒為電 葉゙の 立た 員され 17 6 を し 夕点 逃ĸ 町ま 割 τ B 21 ? 來\* 後き機な 暮れ 急な げ v

木

續。軍紀

اك

到なる 部が

惑 げ、

太

٤

ても τ して能 撓ぬ まず前 本へ入城すれ 進を續けて居たが、隊伍 ば好いと云ふ考へを以 整い 々( 行\*; 進と するといふ て、只管道を急ぐのであ 理な τ は な い、 何<sup>と</sup> る

らに

Ź)

大 將 筆 蹟 (明治四十四年十二月筆)

木⁵ 賊を 驛さ 軍に を لح 確な の衝突期が 實に 12 占なりくっ L た、 我## いよく 軍 を激が 迫t つた、粉除長 · 擊, 軍災略 は 5 L 層警戒を嚴にすべき旨を傳 ٦ あ 9 た。

開か

を

第点

で

あ

0

た

L

は

發は

જ

5

0

た。

Ø

暫に

**〈** 

す

る

٤

賊を

は

突き

然だ

0

Z)

5

Z)

け

た

乃。

木\*

聯な

17

9

t

向が

隊には

し

B 寒品

衰さ V

射や

6

な

は

Ż

ち

Z

5

17 L

な

2

た

が

少さ 降ふ

る

中ラて

< 12 中き 地ち 他な際な由る戦を 物ぎ 第点 7 12 聯な挑い 據上 小き 小き 隊に む 長等 6 塚で 塚で せ、 そ を は 最高 本なん 直を聲い 右。 道營 ち 敵を側をの 12 0 12 右5 傳え 為な 配は 側を へ て 備。 第点 す 贩 Ļ \_ 第点 味み 線だ三 を 方がに 大荒 砲片 林儿 ч Ø 配は、隊な 少す置す 第二 數す L 四 た。 又发 で 中き あ 第な 隊な 當を 撃き = る を 事な 中等本なな 隊に 道をか を 敵な 0 0 右。 71 \_\_ 知し小り側を 5 隊は 第な せ を **V**Q 右す 線だ Þ 側を 12

う、こと 悉に

の

後点

第点

木 *プ*5 (254)<u>ک</u> を 却言 乐賞 5 此で敷し L 候ら ゖ — გ 0 V な を n 通旋時 事と な 出だ E 大な 日で が 無む隊 し で は 知し τ 暗。一 慕、 敵を n 12 V 情な n た 行。中等 銃さ Z) 3 を 進ん除な を 5 探さ ٨ す 0 持。 る ば 5 る。兵命 た、気がないまで、然がない。 どん と 云<sup>い</sup> せる と 云<sup>い</sup> ح ع と、意意 ょ ጱ つて は 鐵る森と冷で 5 Ø 爲な لح て 外的 ર્જુ ફ 5 曇い 全だん 12 ¥Q 實場 部等 落\*\* 9 B 0 際で な 除た賊そで 0 天き を は 植ゑ 人に 植えせる木 Z) 數す 5 木 12 驛計は 5 驛を植るの 極點 5 21 木智 拞 B < 進さ驛を 六 τ を野りかれ め、 西\*s 勇っ ક 氣\* 雪點 南な 7 前に 2 **%** 端な 大麓 Z) 72

71

5

干が

散之建。若

兵でに線を退な

南

て

あ

0

た

役 p.81.49.411.40.415415415 0 ક 處 銃り Ø ح が 25 そ لح 0 補性 百 夜ょ 取と 思紫 戰だ 板坑 雷い 0 3 0 闘き 垣が 九 L\* 0 た は 義に 如ご 時じ げ 0 兵心 成智 < 近が τ Z) の 少な 自かかか が 本党 < 數す 重さ 道等賊智 丁\*\* 5 V 傷心 勢が の 賊そ VI 割り を 戰だ が。 ど を Įζ 線を基準にした 負な 撃る B 猛き 退な烈力で 5 た 薄ま た < જ 0 加益 9 し あ 0 T は 72 は b 9 此亡 來〈 0 あ 我が 72 る た 0 軍な 賊を 0 時意 我が 四 な は は 軍が方場 て 追る 到答 あ は 八 撃が底い 次し 面沿 0 す 我於 第にか た。 る 軍気 、将校からから 12 5 を 書く 奮力 撃っ 境 激け 0 5 U す 中で破影 落ちる l۲ る 敵さ 5 は ح

7

た

來寶

兵心

明ら

喊な

負ふ لح

(傷兵の

办:

爲で

薄は ば b け て 午さ 72 能量 L τ 寒がん 後ご 0 本と す 來會 風ぎ 0 て る スに 軍紀七 た あ 17 城さ 第点 帽が時じ る 此で 四 0 頃を か せ 0 庇され 5 中方 17 53 戦だ 塚な を は 戰法 る 闘き 調準備 は 吹ふ 世世 べ は 直だ < 間は 4 不 此る ち が ઇ 意い 12 時為 真な Þ 0 て 從 應なっ 黑る ---لح あ 戦だ 團だ 12 信と 0 0 す 0 な 7 じ た る、 抜き 薄は 9 τ ヹ゚ 弱管 ヹっ 刀な た 行っ 木罩 木智 家な 斷語 て 進と聯な 聯な は あ 塚な n L 城 聲る 家な 雲が た は 0 25 Ł` 0 多た 間だ 射や z ح 少芸 撃が撃る Z) ^ 0 げ を 5 不ぶ 危き 開か T 星性 意い 険な 始し 本党 影が 12 を 道質が L 敵な犯法 見み た 0 0 L は 戦な Ż 激き 2 此れ線な る 撃げ が اک ば z す 始に 肉で か 受う n

後な ζ 官なる か 植え 5 木雪 飛む 0 か τ h 市し 不。 で 街tt 利<sup>9</sup> る 來ՙ を 12 る 包售 階が Ŕ 圍る る 5 K L ど 12 た 砲隻 な 賊る 9 弾だ 軍 な。 は は 縦点 優ら 横っ 勢な

17

飛しな

び

交゛て

يخر

12

は

Ø

敵での

飛"翼

弾だ

が

官がんべい

0

背に

12

9

來智

た、 左<sup>3</sup>

右いる

兩等

と

次し

第点

12

張は

を 兎ヒ べ た 薩る 戰人 報等 斯\* 誰なれ B τ 摩\* 観え 賊 す 5 —გ 武 は 闘さ は 人, る な 極。 土山 す 盆, 來ՙ ح る B め لح る 優。 と、百姓兵 生でいくかん 切響 τ 小飞 賊 b 幼さ 倉ら の ع 女 を 稚\* 健な 抜き な < 期曾 で 見じ 刀を 3 5 味 あ 0 L 塚な ٤ 交貨 n τ る 0 は 方がた 戦な る、そ 居る 9 **%** 山章 は 土山 τ な Z 0 懸な n 居る 氣® で 如き V 命の 大だ て る あ \$ Ø 12 官が発 旺が 屍がばれ 各な る 防り 線だ な か を 禦 が、白い Z) は ح 5 乘の す 5 不多 ع 雙 9 る 應な 利。 双性 は 方等 越で 宛如 援系 て 0 Ż が 0 際な 尖ª あ b Ţ を 9 頭音 獅し歩は 無い 果分 た 求是 子し 12 જ は 8 溢き \_\_ 0 退で 無む 健さ τ 騎き 暴ぁ n Z) 三点 方は 來、 打5 τ n X 12 23 る、 危 見み 今に 5 な 切會 入い 0 Ż Þ 0 6 0 険な 勝ら 5 た。 戦だ T 亂な 負ェ 術 0 て か n 情態 12 あ 12 7 1 は 比台 9 3 奮な

四四

人り 目" 戦だ 來會 h 護で 勝ら 幾く何と 何ど だ、 河\*\* n 少き iz 闘さ た。 せ 乃。 尉。 豚な な 重~ 5 付っ 败的 線装 5 3 木 長さ 0 は 71 L Z) は 原售 ઇ 12 聯先 る 林龍 が だ 命が 易 時들 隊をいまする Ì 目め 形以 ¥2 軍気 ع Ø 折を Þ せ 0 そ 勢な 少梦 Z) 旗ª 云い 女 9 う 何<sup>ど</sup> 5 運え注っ **%** 尉る ら は τ Ø 始し 15 だ け 9 良上 は 3 此で 始し 負點 7 5 未き 敗ば 最か な < る 0 居る へ、 爾³ 末き し を 北き が あ B は 曹書 る)命ち を 長が τ L す ら 大た B 軍公 を 完然 命い < ろと 5 る 云い ⊉ 切さ 旗ª 見\* ľ 疊た اک 0 9 せ な τ て τ 'n た Z) h 聯な 12 は な。 任品 最\* あ 0 T 身み 隊にちゃう け 保险 致な 贼 務む 早世 る は τ 脊\* を 護さ L 兵心 ج` Þ を ゃ 守し 方☆ 17 以為 L は は 有る 思。 戰沈 泸 護ご 負な 7 ⊉ 命い 25 次し た 線だ 9 うた、( τ 堅な せ 分な な 第点 L 旗音 72 を 退却ない ኒ < 5 L ずべる。 Z 手は 0 維。 古紫 5 增多 で、急に た。 7 持\* 0 覺が 谷\* 旗き 加\* あ す 豫上 用も 悟さ を す る Ť る 意い ~ 備。 加。 無な る 聯九 事を で あ 少さ 隊 長き 原林 < ば は あ 佐a 0 l か 爲で つた、少っ た。 は 5 B 0 少さ 3 畳た Þ 7 侧距 尉る **V**Q なら h すと 死し 近な 3 尉る ~ < 側症 が ん、敵な 背は 激さ 進さ近ま以る 準し 嚢な 烈な ん < 7 備な 12 0 な C. 呼上守い

南

ば

な

b

¥2

處き

が

傳え

分か

0

任に

服さ

す

べ

£

者の

が

**ئ۔۔** 

人,

F

な

V

聯九

隊 長さ

は

ľ

を

ず

得え

自かが

6

止。

12

傳え لح 部本 **隊於此**。 な 處こ < 0 0) 精な 任に 命や z ľ 動き 12 神に 置超 當を は v Z ち る v べ 7. Þ O) 爲な 右。 軍公 < 陣え 翼さ 旗 ら 地ち な 12 h る 額で を ぞ 蛇茫 放出 8 B 塚ご b 前に n Ø n 0 h. 背し 戦な ع る 後が 線だ 私む L が τ てり 関語か 歸か は 大心 け る 出だ 切ぎ 女 で L な 動記 軍な た 旗智 ح S n 5 **%** が 保性 Þ 其な 成# 護さ 夜上 b z 0 h n 7 九 ど 時じ 居る 74 幾: 3 + 度影 全だ

心器 5 本は 流き を は でり 石" 聯な 少さ 部次 2 旨: 終 塚にちゃう ع あ な 0 0 を る 云い 虚 賊さ 承っ لح 0 9 部ぶ け Ŋ z 兵心 た Ø 共 計以 塚た 得, 利り B τ Z 23 用き 處是 べ ح 櫟 書か B n 々~木<sup>s</sup> て 其を É し 0) 7 焼き 7 17 軍が は 處で 地ち 其さ 曹さ 夜ょ 17 位ね 戦だ 討る 火♡ O) そ 居る 線だ を 外货 事を 0 12 植蕊 を は 放っ + を 十 る。 \_ 木き 左。 驚き け 數寸 全点 右ら た 名い 部が時じ Ø V 隊に ま 町ま 72 折ぎ 12 12 12 開改 様き 柄が て 命意 に じ 命。其を 置地 3 て 0 北京 T 今い 處こ あ v V 風が す 圣 L ţ 0 植衤 ار 木 居る る 扼さ 72 煽き 0 لح 守る た 泗, 退な 3 町ま 共音 l 却を n r 原時 12 十 林少りばやしせつ 古も ક 7 燒\* 焰を ક 決け 松き 時じ 大荒 尉る 心是 4 立た r ٤ 隊に 合き B τ L 火" 3 其<sup>を</sup> た ^ 圖っ B 處で 此。 Ø せ 12 手で な 報は背は 71 時g **%** 告を 居る は 軍 進ん 製が曹を 聯允 せ す る 等 残ご る ね る 一家ない

乃



尉 少 林 原 河

後死戦てに木植が尉少てしに影撮の時の月箇八年八十二が騁少 に子くと人亡未の尉少し託に郎次竹明不姓卒從りよ長除聯木乃 (歳五十六年本は子くと)のもしれら贈

分だ

9

な

北 如ぎ 7 B 戰法 線が處と 決けっ 即等 敵な く 驅か の 死し 深かへ 彼か 12 Ξ < 聯な H 信と 附っ 方葉切響 塚な 五. 夫ょ け 騎 長等 B 6 ع な z 決けっ スゲ 25 改 は 切智 死し 9 不如 五粒 賊を 在ぎ B h 72 た 軍に 倒な 12 前是 12 目。 し、い な 0 ---12 中記 F2 步骤 B 9 12° は 7 た ઇ 記と 退り 鹿が 易 乗の 0 L 見ご 然a 9 か た 7 島と 通品 ζ ず 2 る 者為 郡に 小飞 奮力 b 0 古首 あ 高紫戰紫雙素 隙ま 野の す 方場 を b v 士智 村芸 る 得礼 \_\_ 手で 少き騎き 0) 知し た 厨る 打 村を b 6 ^ 長ち 昇な ち n は لح た 6 思紫 塚な を 0 伊い 勤? 5 太 戰公 を B 東景 女 爭a 放告 لح τ 際な す 女 で n 居る 0 る 12 あ T るで 勇は 處を 白点 る 只な

土山 ^

切情

正美

疾ら r

風ぎ

0

あ

9

た

<u>~</u>ك

人,

敵な

0

刃に מל

揮ま 此

方裝

獨り 此で 林場 Ť 0 少せ て た 乃の頃を た 0 腕さ Z) 少さ 批 木誓 土 て 聯ん 0 9 L 鳴な 72 て て あ 塚た જ あ ~ v る ろ 12 人, Ø 虚ま 少さ 取と 9 を て あ 72 尉る 0 彼也 B B 7 休ら 0 敵を ば 我" 脊せ ^ τ を 敵な 0 12 大だ 事じ 居。 切雪 0 は 事じ 陣を情な 大路供给 た。 9 7 中等 圣 切ぎ 23 小飞 ^ 思し な 湧ゎ 躍を 案が 倉ら 軍 4 健な 6 す 旗ª 起誓 見じ スゲ る 75 9 ٤ 9 負物 た 0 腕さ τ 沈き は は 前に 前章 لح 3 此是 25 L n 時等 Z) 見み b T T ~ せ 受っ 居る 居る あ 72 け る る 0 72 ح 然が た Z) 易 外货 0 败监 لح た 北等 35 少すて 尉る 爲で B Z 0 恥ち 5 4 は な 辱り 勇ゅ な 5 が < 敢な河か 7 單さ 雪さ な 無む

乃の

木雪

聯犯

隊長 長っ

は

暫は

時

して

EX 8

前と

Ø

陣え

地步

中等

央す

第点

線だ

歸べ

0

て 來³

た

處

が

副智

の

渡龙

7

Ł

た

て

た

直語

^

居る 背点 探さ Z Z) あ た。ため 5 5 當な 9 後で 9 5 少多 説さ た 時じ た し ع Z) 尉。 そ を T اك لح 賊そ を す 6 カ: n でできる 懐かいちっ 加办 軍が を 奪ば る ぱ 高か 原林少 太 て જ IJ 猶s 3 S. 郎き 序分 事と 取と は そ 豫上 6 阜を が بر ج اك 探さ B لح て 9 を 五 尉ゐ あ 方☆ 切會 奪は 與え 切會 昇が 72 0 た、懐中 B は る。 な Ŋ 23 9 ら 正常な ず B 何智 た、 小\*\* 殺な 取と 5 ず、軍が 農た ع L 9 ځ 時と 郎き τ は 尉る な Z て、 不\* 資し 0 12 夕き 知し 計ば は、造。 Z) だ 造。 41 5 現ば 71 け ず、大震 金んでん ع 6 窮さ 圖と 5 IZ τ B n 立た 切智 顔は L n る T 切じ 用装 b を 5 な 前に 擡ぁ 居る 去。 3 金克 附っ ع 已表 5 72 9 百 け 思紫 げ に銃り 0 た 12 圓る 7 Ŋ た て、官軍 餘上 處 ح 脊な 難な な 弾だん をもな が n 12 カ; 負輩 所に 5 を < 尺を 受す 聯ね 5 持ち 北岩 手で を け 倒な 豚た 7 め 12 餘i L τ 居る 旗き 7 を 持り 0 すと、す 茶温 7 た 居る 刺ョ 大览 0 あ 物。 白は 刀等 た L ζ" اك 0 **%** ٤ τ 刃に を 、懐かない 揮ま 倒誓 あ 了量 を た Ø 事を 取员 n 0 9 9

聯九

隊はまます。 長さ

顔は 知し

0

色な 女

z

9 9

ع

變は

9

た。

ず 此で

る

軍な 0

は

5 'nЗ

な

た

加,

原林少

尉る

軍治

旗。

を

持き

居る

7

る

聲を旗き

真』、何<sup>と</sup>

た

遠位 0

<

地ち 0

0

底音 は

徹る

す

る

響で

Ł

で

あ

0

た

12

大

時台 ع

12

肺が

肝がん

3 c

出て

た

響で は

£

て

あ

0

た

<

天礼

を

貫ぬ

<

響い

で

あ

高か

ζ'n ら etel 送 i

取と 軍災居。 云い h 合は X 旗 が を せ せ . 否<sup>い</sup> 無な な な、自なが < 下办 土し L 5 5 兵心 陣え 卒る \$ 爲四 頭き 皆み Į۲ 5 な 馬ま 'n 息が 軍 を を 進さ 旗音 屛っ め を め た、 日<sup>v</sup> 無な た < 聯九 は 塚 長ったいちゃう τ 生はくれん < は 暮、 猛は す n b 7 る 立た 遠離 面が 9 Z 皮♡ < 12 は 敵な な v の

ず

ζ"

軍に

旗

を

焚\*

<

火ヴ

0

事と lζ 觸ぶ を

n

た

か

n

せ

h

河". す 中ち 原はなし 見神 る Ł ま Ø 居る L 少紫 A. 合は た 尉る Ø; 何智 せ は 居和 で た 何ど τ 一 te 砂  $\sqrt{\Pi}^{\circ}$ 5 原 林 少 白旨 L が 刃雌 た ع を 云い 揮ぶる 云い 尉3 9 た 太 9 0 7 河 息が は が 機ず 見み h Ż 尉る で ØQ 突き は 居る 聯先 下でいちゃう

進ん 本なん な。 道覧 L た 最ら Þ 後ご 5 0 激け 戦だ 12 働た

は

急世

4

9

て す Ź) ら、或るの V は て 敵す 居。 彈だ る

し毫揮り依に故縁の居寓に寺同が將大付に成落裏庫の寺倉金村川龍郡度多仲縣川香年十四治明 **ぶ及に間一さ長の額掛、寸五尺一さ大の字一てしに號山の寺同は山足雞のもるたり送て** 

光% が ح 戰 b な 其を 處で 閉な **%** v 軍 見が は ひまった 敗ば える、二 旗音 残さ < は 歇~ v h 數す 驅か Z) 一町前前 のおきっそっ け て اك 勝か 入い ક る 大な 5 頭® は 誇 切ざ ታኔ 12 進さ 乘の は 7 9 屍は h あ b な 込<sup>c</sup> 敵な て る Ø 死し けれ 'n 112 0 地步 で 集に が ど粉字 も、 萬ぷ اک 團だん 築。 が נל 人い 宛如 'n るも l۲ 7 Ø 同語 生い 0 2 ľ 命い 望さ 林光 0 上之 である、と **%** み 0 大な を 如芒 を 浙雪 切さ 逐と < げ て 瀝a 7 流引 た な 6 あ る 石" n v 9 風せ 祭り  $\boldsymbol{z}$ た。 小飞 5 **%** は 倉台 な答り 渡北 な 健な 0

と、 心。 3 な 事と あ は 聯於 沼紫 此亡 實是 は 馬を任え 9 0 む た、 斯\*\* 隊な Ø 務む 待。 能でに 田光 あ 0 が 轡っ は ታኔ る 此。 長ち ち £ 大た聲る 進さ 5 8 آکا あ 者の な 5 尉る Ø 0 は 12 縋が す は し 恐襲時を死し 御 関は 皆 躇 面質 女 皆み 9 9 T 庸ま L Ø XZ 女 カ; す を 打<sup>5</sup> 付っ す 5 な 捨す V 聯たか ેં હ Z 續ご る v Þ 眉ぬ 塚にちゃう τ 目。 Z) 交別れ け 樣。 つ た、 て 如い となる を 1 知し 9 決け 聯な 7 淚紫 何☆ 置地 顰を は 隊にちゃっ n τ 死し あ 馬克 な て め U 居る け 物。 な Ø 2 す、敵な が は た。 ば、  $\mathcal{V}$ 凄さ た。 覺が は v た 勇ら 誰たれ 5 \_\_\_ 顔ない 面質 悟ご

ほ

ど

云い

ኤ

٤

な

<

B

Ż

突き

擊 જ

す

る

Ø

て

12

形は

容ら

す

る

る

外點

あ

る

女

v

切ぎ

を

7

聯ん ず

除いちゃう

12

S

た

者。

ያኔ

若を

干点

あ

9

た

12

中加

續で

ઇ

6

12

進さ

ľ

以り觸い

木

正品 栗; 量る 0 0 め 狀さ 後ち 毛げ Z 路ち 聲は た 17 0 態。 者の 9 は 駒はて 恁ん τ B 屍し あ 12 樣姓 犬ぬ あ 體が 跨加 9 聲る 9 死に 12 0 た た を な て、 筆き 聞意 折 す 9 敵な 12 ינל る τ 陣え た B 詞は 歸か ^

時じ ક

間かん が

の重響

5 ļ 礫 9 Ø. B 如き 後を 4 17 大ななのちれ 大た

引

4 l

女

<

南

役

٤ 翼片 家な 假を ح l۲ 加加。 あ 聯な n を を を 聯な 聯な 今で 聯九 返☆ 原質 嚴が 渡れ 隊な 多 出光 隊に 家な 死し 0 **隊**公 す 個を 長さ 林岩 長さ 望る 重り 邊な L 旗ª 長き 方は た h だ 少专 中さ た は み は D) 12 0 で 法 は v 即益 5 倘若 \* 搜索 尉る 斯\* 所出 જ ح を Z) 索る 5 深が遂と 在な 講か 12. 5 そ 12 は JE.\* 7 右。 覺が 植刻 < げ L 命い z 0 12 ず 進さ T 翼を悟ざ 木雪 搜 な な じ 確に 3 大览 大智 h る 坂\* 得\* 索引 が 蛇茨 B た L か 過か 4 25 ٣ 少さ 0 そ 塚ぷ 7 め 失ら ઇ Ø 隊な 0 肝な な 干さ 方場 聯な を し ح 馬出 ょ を 決け 勝り た 要な 貨品 5<sub>°</sub> 隊に 本気 放告 B て 面が 首は 心是 だ 利的 櫻 索が 古も 本性 を 5 を 太 を Ø 自じ 回か 部等 12 た 線が 松っ ح L 見み 退た 少さ 身に ٤ を 込と 0 V L た 佐。 却き 得え 地で 0 て た は 聯な み 引四 位る て ٤ 3 能で 塚な L ØQ は 聯な 渡れ É 5 £ 12 Ţ ぁ 旗ª 立た 欧尔 邊本 受う あ L Ø ح 9 72 8 長ちゃっ 失於 中ま 7 0 た け 今え 7 ¥Q **%** B 尉る 中多 旗ª 夜\* 72 12 ど 0 自かが 2 已さ 央き 收号 لح 手ぬ は た n 容ら 5 は 方りの 豫上 は n 12 ţ 右。 中等 面に生い 25 部ぶ 退た 定い 聯な b 隊に 却き 翼台 央警 を 死し 塚な 何ど 0 は 長さ 此黨 5 方は 方は 吉とを 行か を 命 面が松き確し 面が 置\* 合な 動き L 0 0 7 لح 大だむ 責な τ 圣 を を V 陣え 左。 家な 取ら 任に た 發は 探さ べ 軍 長さ 地。 翼に 9 < 7 て 旗雪 し 方は 徐敖 8 た た 12 搜多 あ を 面点 左。 放告 **7**: 索 後も る 取出

深か

<

入は

0

12

V

τ

旗

衞

の

任だ

當を

9 72

軍

曹さ

何能

某

が

渡れ

邊本 中等

尉る

就っ

21 n

斯\* 7

9

た

此。

の

時。 72

乃の か

木響

聯な

隊な

長等

\$ <sub>\*</sub>. 軍が

側旋

125 護で

聞音

V

7

な

9

居る 12

令t 位 位 旗智 5 た ĸ 聯な 問え何に 聯な 此。 τ 後を を 圣 隊なう 敵な 長さ 語な 陣な 鉈茫 御ご 7 動き 題だ が 東い 豚な の 詞は 存れ < 5 旗音 塚ぷ は を 失っしな 方5 寸2 じ な 殿。 付っ ح は 0 な ح が Z け 終記 面流往的 n 繰く 地ち 5 9 Z) な 9 ^ v 0 事に 位る な 向記て b 5 ま Ø 中な 來ՙ は 返☆ を 迷さ 0 0 1 雑な 宮き τ る な 口台 は IZ L < 聯な 去。 n 17 を Z ナ v 隊長されて 長さ 舎り 6 人ぃ 蝶で 0 6 = 御亡 責き n 聯な て n る h 隊 長さ Ø だ 任に は ま す 命い る 分か 時を で 渡れた 聯な 噛か ゖ L 隊にまできる 如小 み 0 n 12 あ 邊交 な 何か 付っ 歸べ بخ な る 中等 尉る < 聯な な 17 5 2 場ば 塚な 7 様き b あ n 長ち 居。 合き 强し る な る 殿が 聲を 女 て 女  $\mathcal{U}$ Ł す B 7 前に を て 25 命い 古も Z 詰っ 趣る 12 Z) 0 5 げ は 松っ 5 合な 戻と 大だ 间如 0 後と **V**Q ζ 家な 原は な を 事を る 林でい 間と さ、と を 少岁 限が は 云い Ł な 聯な 進さ 尉る 9 塚な み は Z) 5 B ク Ŕ 旗智 な Z 此で 可心 8 な す 0 0 軍 ያን 負なの 命い 地。

南

(267)

南な思な 體が 尉る 0 村智 7 Z 火性 植刻  $\alpha$ 覺な 乃の 内な 3 K 境が 大灌 止に悟ご 木 5 木で 0 0 聯な血き 川龍 葉は夜よ żś 町き 字き 9 を L 原質 除たが 更為 見み Z) た 極質 7 を の 長さ凍ご 出て け 其なの 越こ ß Ł め Ż 12 只な 住す は 他た 盡さ C 女 0 あ 6 Ż <del>ل</del> کے 傳え 聯な付っ た 處れ 少等 す h は 0 人》 處と 佐a 7 説さ Ŕ **隊**た < 部等 を 0 青を 本な 居っ が 軍炎旗。程度 塚な 守。 て、 12 5 盛さ 6 営さ 刀を喪き は 前だ 山等 る て 朗加 ば h を 失ら 木を 哨ぎ せ あ ^ 0 歸か 訪ら 12 腹はの 葉は 圣 福さ 0 Źз 0 問為行物 事と 12 た 村智 張は 置か 率。 5 b 押がに る す 0 る か か 0 は 村ねべ る 某場れ 責業 5 る L け 來寶 第点 τ 落る < る 記書 立た 任に ٤ 居る 敵す 者は 7 を 17 命が 72 露っ じ 第だ大だ 持も が 12 る ţ 誰な . ち、 現ば 5 営な  $\equiv$ 塚な 居る B 此是 72 大震 **%** ع 隆公 を る 居る な اك 張は 隊は 到等 d' 樂 下办 る 事な L 着さ 木智 Ġ 0 B 箬 を た 12 對於 軍に 語か 0 せ \_\_\_ L 知し 0 笛で 曹を \* L た 72 n な 9 實と 常か Λ̈́Ł 辩 中等 が. h τ v 5 لح 居る 時じ 人《 解か 17 一家た 家な 此る 直だ 思蒙 民為 る。 福さ 12 な 長さ 間が 夜上 0 家か 練な し ち T 悪な ع は 12 め 12 の 遠泊 企會 6 τ 寒。 津っ本に 5 救、 森的 < n 切ぎ 2 際な 5 郡 大な 腹ざ は ٤ か II 7

は 國で 旗智 力がから É τ 議 V 然が ર્જો ફ 軍に民な 突芒 Ø ٤ と 落と V 3 Ļ し、こ 9 人に 全だ 共は 合な か 5 L 如此 12 見は ß 仕し 0 體が 12 女 B せ 12 看: す 力な Щå 樣多本院 12 τ 月と n 倒な L ょ る 分が は 人, 口台 જ が 割か を 罪る た < لح n て 軍公 だ、 蹴け 見が な Þ を る 腹ざ そ 何智 < 擔か 曹を 强に 謝な ح 破之 5 \$ Ø ح る V 無む へたき لح 前是 時じ V v Z) す لح 9 Ł Þ 根な 7 共员 Z) 5 達克 る ያኔ 期ョ τ 功っ 6 侵に 5 5 非" 聯先 ど 歸か 12 0 能で 木ぎ 乃つ 12 、私 共 共 常手 隊長ち 長さ 荒り 干な ક あ Щę 人に 聯ん 木等 9 い、 渡れ 塚 長さ 與上 た 縄に な 5 口ち し 記憶 Ø を 办; 段を す ٤ Z) Z" 祭さ 家な 二点 べ 邊交 持る を 長? 7 L 9 る 次じ B **ታ**ኔ 第点 す」云え 人, 執と 3 τ た ح لح 掛か 割かっ 7 12 三 Þ る ٤ 云い 事を 聯九 ያን け 來會 腹ぎ似に て、 手<sup>で</sup> Ξ 外点 ず 師い 々んん を て 隊な 5 太 3 L 国を 長 人に 軍べん 携さ な は 0 練な n 居を ح v 生だ Z) な 曹さ る B 7 め ^ h と 云<sup>い</sup> は 足も 命が 7 女 B τ لح \ v て 自じ 居る 驅か は જ 9 ح L L も 二 動き τ 9 す 刃に た け た τ あ 付っ 軍なん 居る 向か け Ø, た る L す h જ 引 處と な 御。 軍な τ る け 銃り る 史 上办 處を B て 旗音 لح な 探ば ま 0 せ V 聯な 臺だい ζ 聯犯 Ŕ 止。 用き ع は L 7 h 際な 塚な 打? 5 共智 陛か た 尻╏ L z) 8 12 長等 長さ 下\* な 餘。 ち ١٢ る 12 Þ, 7 た 私 消げ はからた る 5 縛ば 倒な か 軍に ح は、 5 5 己和 樣ā 共员 L لح 刀をは 0 n 0 る 下员 46 驚な τ は B 25 は を 不小 滑を 能で は 軍にに 大権な Ø 叩たい 思し

h 旅 万の 只な 無む T め 木 12 鹿が なし 園長 長 木が先だ 乃の 又ま 論え 軍 τ 様え 切 H な 居。 登ま 豫上 な 曹を は は 其為 n 木等 6 様さ 時亡 بخ 2 備ゞ る 事じ 樣な ١٢ V 0 Ì 75 荒り 中なっ ガっ 2 9 立た h 家さ 代於 實じ 事に 軍犯 佐さ n **%** 縄な を اك 木等 額が だ 25 9 切さ 松き τ 7 尋な 私む 様え B 令^ z 25 あ z とうしな 討る 腹ざ 永な 縛ば 軍炎 ね בינל は 知し 切ざ 範の 6 5 軍な b な 旗智 死に L る 腹ぎ 0 繰ら h Z) 之學 な n 功。 h \* た L L 0 諫さ 取と Ø け 氏し بخ た 木 位 Z) ኔ 0 Z) ઇ 軍‰あ 功の め b 5 な 以為 事な だ け \* 私たし r 返れ恥ち لح τ は 曹を る 6 72 木質 ょ う、 最っと 間音 辱に 下\* 覺が あ 事 L 0 ₹ે 0 0 3 風き 聯恕 外货 得さ لح 悟さ る 事を士し な h Ì 隊にちゃう 7 説さ Ŕ ど 0 け z **V**Q L 0 ઇ は あず 話 女 話は 兵心 繰り τ は n は 何智 ど 火がん 7 死し あ Ø だ 土 木薯 斷法 5 L 2 繰り 思な 9 部ぶ z 軍な じ B を 72 72 ያን 木 心な 討る 借ぎ 事な 女 上\*, 語か 5 曹を 7.7 τ L 压 **%**; L な 死に 女 は 12 9 Z n は τ 7 乃つ 勇ら 0 0 す 認な た 居る る 軍な n V 自か 覺が 敢沈 櫟太 た が た 居る 木 な Ġ 旗ª め 私たしども 後っ 悟さ 6 25 た 様え 5 5 木 女 な を そ 下か は を 決け な 軍 す 0 取占 斷だ 定。 死し ع は h 切ざ 度ど 人と 土山 曹を ľ 事じ な 腹が尋な 7 め 語か 7 は 近~ 0 7 た 兵心 6 實。事な ぞ は 屢ぱ 私む ね 切ざ 杉は ع る 此也 な 3 は ょ 次( 0 な 腹ざ は 変な 原は 思数 聞智 め 5 軍 部だ v 熊 下" な 事じ 8 功な は 72 ع る 少さ ど 實じ 敵な 佐a な 女 事な 云い 本是 જે 7 思知 仕し 5 中等 ガっ 4 は 收ぎ b せ 0 0

木

定意

め

τ

第に

大流

際た

隊に

塚な

を

南等

0

開せ

か

高が右が

を

經^

津っ生だ

町も大だ

尉る と 云<sup>い</sup> 12 隊に 木を ح 松き 掛が 河" 盡? لح 薬は を 驛を明る 要さけ ではば 原林 خر へ 敵g 共富 す 太 出だ 12 ょ < す 갖 12 ~ 7 Ø す 向禁 6 n る n 兵心 聯れ 田た 3 ~ は て Þ は 113 ば 12 る = 隊なり 負む 長さり 傷さり 負が 出て જ 原質 重紫 5 鹿が せ 聯な 72 月から二 百 坂が な V 掛か 71 驛さ 隊な は 餘。 < z 任に へ前さ 長ちゃっ Ø し け ક 3 あ 人に 勝れ 上電 務む 真な τ た、す 命が 5 十 切ぎ h 聯ん **家** 0 か; 意い 居る じ L 女 Ξ 腹ぎ ま 除た 旗® た あ せ、 第E を る る 72 τ 日号 云え せ 覺さ を 0 ح る かっ ٤ 渡れ 午ご 聯な 々なん 以為 ٤` 搜え 分か n 9 聯九 邊<sup>な</sup> 後で 二、大だ、長さ Ø た、 今<sup>18</sup> 日<sup>38</sup> 噂はさ 7 ß ないちゃう 索さ は 中ち 0 前だ ~ h ح ^ 尉る 際な は は 進ん あ た 隨る 再な 0 は は 時じ 第点 τ 無芒 戦な 頃き L か Ø 分が 0 Z 聯な \_ X 根な 斥t 注言 τ ら、<u>二</u> 隊に 聯九 闘ら た。 0 第だ 部ぶ て 候な 意い 副なくわん ないちゃう 0 耳が  $\equiv$ 署は あ lζ 中等 を る

囁き

V

ζ

の

資し

格で森り

7

居る

た

**%** 

私む

加。來會

B

は

は

津っ

大な

尉る

0

前だら

哨ぎ

T

候って

來會 た 別る + は L 津。 働き 名が 書き τ 除意 森的 0 通言 下だ 大に C 決けっ 0 z 尉弘 あ 死し 示な な V る、 「Kig は ع 家な 候る 敵を を ぢ 云い を類な 候さ 選な Þ 9 以 た 拔ば な 外かい L v 渡れ 線によっ 0 て 不g 标 邊な 任だ 津っ 候る 中等

務計 森島

Dla

外か

大な

尉る

は

12

扼さ

南

正二 面気分光 12 家な T 川だ和や 居る ع 堤、田だ を る 中等 12 指し 第5 來5 此る 伏が尉が 12 間が 揮寶  $\equiv$ せ 備な Ø 大だ تحا せ 残る一 L 家な 3 戦場の 餘中等 ٤ べ め 0 た 南等 3 家な r. 兵命を の戦な定義 そ を た。 ح め 豫よ翼とで נלל を た 定t 備♡ な 古も 5 軍炎 松き 水 着 隊なる め 旗° た。 丘· 少· 搜き 下"佐 す 即是索 τ る 0 は 5 0 後き 村え ま 第5 吉も 事に 方は 落きづ 松き は 功 大だ 少き 12 إك 最。 置。字。力。除作佐。 早は 佐さ大な 0 を 當な 先をそくたい 川龍 尉。 L 面が 少さ τ の 0 尉る 昨 問為 中3 字5 夜\* 0 題だ 塚ピ 佐ª 來!。 カ 分が 川が木。 を 隊に 本に 少ま 葉は 道質尉。 \* 17 v

右⁵の

0

葉は本な、土し林は守いの 営を 官が 少さ し の 本<sup>it</sup> ら゛ 尉益 渡れ 巻な 擔か の・ ^ 行や中な v V 歸☆ 7 人"方~尉。 つて來 行い **%** を は 額な探さ 9 數す た 名は に 9 5 彈た た。 な を ج ک 丸雪 が 率: を 後で る

受っ

け

τ

n

τ

た

賊き Z) z

が

來き

斬

9

齎を殺を姓を

木。方。方の

由き居る

倒点

て 17

Z) を

背点

後⋷

12

出い

前党

陣ま

地で

鉈な

塚が

12

至な

索が

線が 翼片

得礼 5

な

Z)

0

た

折ぎ 7

b

<u>~</u>₹

人,

0

百言

がず

た、管域が大変を対

告っ

げ

τ

<

n

た

T

中ゥ 0

尉る を

は

ح

0

消ぎ τ

息を

圣

5 L

せ

τ

t

天江 命。左a n 線だか を を 分だ 地\* بخ 斯\* 入" 此。 じ 側をを ず 爾音 隔於 12 そ ds. る 聯ん 時景 τ 0 張は 應る n 5 7 接さ 0 間が 川。 崩ら 7 塚な 敵を後る 戦な L Ĺ 近 2 中記 長さ n 21 字, 0 方質腹ざて L 7 す 相 12 る 本は 佐さ 左ª は Ø を 來會 た 健さ 當た る 津っ 上原 た Ŕ 道等 川雅 少さ 翼と 守し 東占 方は 0 森员 0 が備がり、頻を除た迂っ 5 Ø 少さ L Z` 角がが 地ち z 大次 て 敵な 尉る B ح す 睨ら 點泛待"尉" がなる あ 勢ば を 動き 3 を 7 る み 12 0 0 は 右数か 聯な 程度 合き 0 12 指し L 陣ま 7 別る た、 ØQ 伸の ヮ 0 揮き τ 際に 71 9 突流働等 地で 長ちゃっ 丘章 本党 字》 び 3 攻t ッ 敵き 7 を 然は 除い 道が 阜\* 佐\* た め せ 居る は、み 勢な 布し Įζ 3; 守る 聯九 た、ただが 互なが 川がは 寄上 自然は 發は な v 敵な 備♡ لح 上品 少吉 隊な せ ら 增等 た。 射や \* 開き 尉る長さ る 藤もし 5 0 12 L 誘さ 任に 0 せ 0 0 敵き井るて 恥告 た 9 Z 守。陣記 T , 聲ゑ 勢ば 大な 來い 72 を 敵す 當を を 尉る 0 地ち を る 知し は 徐 0 趣ぁ T 食' を 高か る 山常 17 7 居る見み げ 者。  $\mathcal{U}$ 雅。か 時じ背流 居る τ た 正<sup>E</sup> 6 Z) ŏ 退た進ん 0 る 所覧 攻世 け 率な 谷に 却含 め み L 古も τ め ょ る 谷に 7 L τ 松。寄よ 津っ 猛 5 る Z) あ た 來智 少さ 森员 せ 烈な ع 6 る **%** た 佐a る 大点 塚な 12 野の Z) \$ L Z 0 そ 尉。突き 青を z ٤ 5 **%** 0  $\equiv$ 貫が 0 Ø 山常 指し 次し 敵な 7 大な聲 す 大流 揮音 第5步 上盆 兵公 宛 中き る 尉る も 木。 12 0 は 隊な 6 退 17 Ţ 戦な



書及 咏 の 將 大 (リょ中の簡書宛氏ー彌桂)

促を 迫紫道紫 < せ 太 送答 ያኔ 願品早時 ほど を 守ま ح る 9 B て來る、他 て 下½ 幾い < ع 雅 隊長 長っ L  $\alpha$ 如き ع 云い < 71 び 度於 應ぎ ることが 女 る 渡り 下地 云い 太 اک す 援え Z B の ٤ り、関の b 來會 古む ば い、そ IJ を 唸タ 危 つて 2 松き 煙な 険に 願品か へ 早 場 た。 爲で 驀さま 地を勝な 女 少多 聲〟は n  $\alpha$ b 12 佐a 間音 冬ゅ き 7 ま は < b 陷蓄 に 隊がち ል す な ح 大変の な 應が 文 v 早 Ż 6 v 潮点 日でせ v 授え る 松きは Ø < る 0 を h ع 隊は そ 少,丘敦 早等 寄ょ 掩蓋 催品 本に

佐。

0

陣え

行い

9 た、少ち

佐ª

は

戰だ

線だ

12

立龙

2

τ

號。

合な

L

τ

た

**%** 

聯九

隊 長さ

を

見\*

る

が

否從

賊る

居る

長な

<

此。

處で

12

\$

在い

C

な

す

2

5

Þ

मु ぢ

þ Þ

h

早。

聯な

隊長 長

は領が

V

てそ

n

な

頼な

み

す

る

L な 部ぶ < τ け す 5

大

底的 軍犯 近と 此。御云 12 面が ع る 云ぃ 方ら 有る n 切賣 の \* ઇ لح つ ば ^ 理は 込み 通訊 私たれたし 古も た。 援え 御= ぢ ع b 監が 松き 25 兵;。 v て 松き Þ 督さ 0 代は ታኔ 太 す 少さ を 今ま な 目め 送が 彼も 攻る 佐a 9 3 0 τ 撃さ は る 方。 12 さい」と答べ 黑な 売り 守し 12 法は 易 ح 爾で 護ご が 遣や V لح B 間がだ لح は 兵心 あ 5 を は 笑き せ 能で は ^ n 0 5, た、白に た。 立り ይ 無な 2 2 7 派ば な v 5 あ 假』 17 刃に て そ な V 本にれ た あ L を す 道<sup>左</sup> は 有き 揮ぎ 敵な な な 5 右。 を た τ 9 0 翼に 守場 應っ τ 切员 B B を 遣\* 込み 援え 左。 切會 2 L 7 此。 は 右等 b は 見み 翼さ 9 Ø 込さ 中なか B せ τ 戦な ያኔ 願品 Ţ 41 る、聯な 下岩 危。 Ŋ 線だ の 應た Z 71 険な 7" L Ż は 長殿 堪た 12 な V あ 女 い、渡ぎ 聯な すそ ^ 迫t る 隊にちゃう る 9 事を 0 は 援え τ 戦な は **5**; 時 0 居る 爲で 線を兵で 儼ぱ る は

£

到는

ع

0) は

< 彼勢 方へ行 5 つしゃい」さらば……

役

<

敵な

切實

込な

33

又数

肉に

薄さ

L

た

此飞

0

時

古法

松き

少等

+

餘上 0

名点

17

過ず

Ť

な

Z)

つ

た、二

+

名は

死に

力長 佐

と 12

服ぐ

そ る

2

せ

な。

す

ч

B

筆っ

紙し 餘上

0

盡? **%** 

す

べ

2

遺ぬ 植ぇ 盡っ CA で 層で 事と然が万な 本だ 骸が木き 古も な し L 聯ル 隊なる 長き佐さ 道だっ を を 8 公礼 松き τ 7 જ V 少さ 猛 木で 退た 思が不が が 少さ 幾い 防ぎ 居る 0 却言 葉は 幸か 烈な 敵な 討る 佐a 程度 禦がた 25 は  $\mathcal{U}$ 出い 互热 12 は 111 % す 12 死じ **%** B そ 0 本性 で「少さ 古も す 道質 な る L し 福さ な は 0 12 麓を 渡れ Ó 松っ 時を τ た 聞をか < る と 笑な 佐ª 邊交 退り 7 少さ 燒\* 吉だ そ 12 戦だ 5 Ø 0 葬り 中等 來會 佐さ E 屯に < v 殿ぎ 死し 松き 0 7 τ 少さ 戦な 尉る 72 0 L 服ぎ 営な لح 0 0 別な 正だた 中なか 奪え た。 了! 佐a 闘き 間な を を ぞ n 戦が 出版 17 鬪; 服ぎ 初世 9 着。 は 0 B な め な

B 12 を IJ 發は 狙き 72 せ 戦な 右5 由北 ક 持。 竭や 死し 絶ず T す 葬が 翼に てと 惨る 2 0 h る す 事と は τ で 時울 る 絶ざ る 激け 少さ Þ で 云ぃ h 部ぶ 渡れ て 烈な あ 0 佐ª 下 邊表 あ 1 だ 屈る た な 0 0 0 中さ 2 攻き 服ざ た 者。 屍が 兵心尉" 12 撃さ 0 由't が 體ね 1.1 は 事に は、 負いの 色次 を 9 あ を 12 受っ 見产 7 葬が 9  $\mathbf{E}_{\kappa}^{\kappa}$ ٤`

軍%

裝賣 が

اک

外套

を

着智

せ

τ

な

z

0

E.

服ぎ 時

は

6

5

ع

L

72

不さ

昨일 圖<sup>と</sup>

夜~此飞

け

7

生ん **%** 

分が

以上等

の

死し 0

Ž

た

定。

右等

兩之

翼は

葉は

附が

近意

木

な

乃

葉はた、官が 迫な場ば 暗な乃の間。所に木の 12 室な下か 木質川にて r \* 迫業 廻き中き士し縫い聯かの 9 尉。卒き 5 隊が流がい τ 0 長 居る τ は 四 τ n 來き 旨な + 左 は 12 た。 τ

後ご

Z)

6

退な

路っ

を

絕た

72 5

٤

l

た、

右,

翼音

0 青を

Ш₹

部"

塚な

は

殆性

h

بح

r た ح 出於 n す は 0 賊~止\* 軍なむ r を

か Ø b 地ち 高なか z 名が 翼片 敷し は ح 寡なな ţ 瀨\* 承す を の < 附ふ 方場 町まい け b ح 順。策で 0 上之 7 L ٤ 次ピ 今は稲な 東きに を 1 背は定な 方等 疲況 佐さ 17 L 石にれ 杏 0) 進んむ た る 貫舞 切智 陣る 高か す 村もつ 地等 丘 ٤ ~ £ 邊分で 8 12 共员 轉に 據上 r اكر 71 居る 退たる。兵の 命い 日で 9 全なった τ じ ţ Ļ 戦な **〈** " 5 \* を 線さ 暮 以為 ع づ そ す 部ぶ 中され ح τ る 隊に 尉。 7 21 防ぎ 時 圣 大龍 7 本は独立 收り室はぼ 營。の 賊そ 勝かっ 實じっ 兵心 容ら を 武な 置っを 數す 2 第5と 駆る 百 せ V τ 早は 雨あ げ Ì < 5 大な降 戦な 得, **家た** B ક べ 副を注ぎ z \$ 木る

久′得<sup>\*</sup> 留る 3 米ぬ る 方りに 面2 至% 0 突らた 進ん第点 3 せ 大だ **V**Q 隊な 方質の

針に右翼 Z) 华先 b 大览 隊な は 始し 終ら 山之 麓さ Ł 防禁 v T

居。

T

あ

0

た

7

混る雑ぎ

4 廻" 佐° 狙<sup>を</sup>佐³ 流す 聞かた 25 を 石" 聯な 9 女 軽け 0 2 除いちゃう 上きっじゃっ 戦な < 見 た の n 験馬 木を た 急な 死し 如芒 7 傳え ¥ 棄は L は 1. 目の 祕。 発 前に 令ない 驅 稻號 川等 7 В 長等 そ 藏さ 0 け 佐a Ø ·h 12 時它 間がん 命い ^ 0 1 戦だ 付っ 0 乘点 敗ば 道等 間が亞ア 來智 死し を H 受う 残さん を 馬め 拉ラ h 0 た。 L 迁。 が 奔なん 比出 た け ع 0 不。 賊ぞる τ す 兵命回記 走。亞ア 居る z 用き 馬ま 0 る L 12 打っ 時曾 收り た τ 15 疲るに 鞭 容ら 伍ご 早点 味み な n. 5 長りなか 出だ 方た τ **〈** Ļ 2 9 船 ζ す 0 な 谷に 験な 方場 退な Z) h 彼如 路さ 5 بخ 方\* 确は 某時 17 0 用步此品 は 賊~ 血が \* す は 軍に 路が 防電 ⟨. 方。 折ぎ 兵企 を 爲在 d' 卒さ は を ילל 乗の 0 岐ボ 6 開设 9 3 戦だ 5 換か 名の 路等 Z) ٤ な 線な 5 す < z b ع か ^ τ な 來( b ع る 驅か 共品 東勢 る 12 現為 L 賊で 2 け 寒な + τ, 0 西ざ た 巡さ は

勢

6

稻坑難。

S

南に處こつ

北等

を

驅か

H

7

居る

た

か

烈り

12

混え

古じ

松き

少等

<del>-</del> ۾

鞭

高な海波

<

數す

人に

敵を

12

n

7

猛

烈り

12

雨。

12

9

雑さ あ L 重 0 た 0 狀記 Z) 運え 5 あ 輸® 他龙 b の ع 者が 0 見み 諸に早に τ 部ぶ < 取ら 際な B T B 認な 斯\* め 地質 < 1 21 ع 賊を 攻<sup>t</sup> 聞音 だ め V 立た τ 後 巡り T 氣 る を の゜ 其。 付っ 勢は 色が け と ろ S 面影 見# を せ 明寺 向む た び < Eş 合\* べ 面光 V < 0 騷 b 賊そ Ť 軍に 合物 な < は 9 猛。 敵き

將

渡れ

た。

75

遮ぐずつ 険は た اك 居。其を な 12 Z 何ど ぁ 賊を 泊な 7 處で 5 る は 0 無む 営ず を 中で ^ n 0 **ታ**ን 驅か 手ゔ で 露っ 创 72 اک L 0 折ぎ 字な τ لح あ け ع 聯ね 組、 付っ 消ぎ 72 柄が 9 L 除きる 大だ 少さ < U た け Ż 尉る 數,數 聯な 賊さ た AJ 隊にちゃっ は 伍ご 摺す 12 名が べ r 長ちゃっ Ĕ 澤は 助学の 伍さ 組、 世をき 賊を Ø 様ま は 静ら み H 危き 九章 夫を 敷し ኒ 兵心 大龍 て 忽ち 急き 今! 橋は 死し 5 あ Z) 0 0 لح ち لح 利に 0 n 伍ご 見が 思赞 中さ 後す た 英で た 長きゃっ (A) る 12 伍さ 0 陸さ 長さ や 72 を は 刃能 軍に が 取と 後す 0 い命が 容易 を 少さ 9 を 備。 将さ 上\* 易い 重かっ 步性 は が 兵心 7 瞬た 12 h げ 少さ 驅か 4 側に て τ 大な 尉る Ξ 進さ 尉ゐ け す ^ ٤ 7 る 寄ょ 方質 み て 共战 來き 間等 n 四 寄り あ に、 木。 て、近<sub>ち</sub> B る な 方は る 保能 8 熊鼠 Z) か 長 5 \_\_\_v 本是 12 0 川が \* 切習 人》 12 82 た を Ø 組く 程度 b 現ば 徒が み 0 掛か 敵な 住ぎ 敷し 危 け は L

兵心な 飲な 長さ は が 暗》 白岩 0 は 刃性 2; 乘の 次し τ を ク 第5 揮き 撑っ τ 12 τ ع 居る 深計 走世 倒な 12 5 馬る せ n な 集ま た Ø る る 横と ያነ 5 女 腹ば B 7, 聯れ を 味\* Į. 隊に 長っ 打。 方常 17 ち B 危會 貫物 は スゲ 機がみ 機智 6 を た 亂之 髪がれた 打っ 馬記 n は 2 τ 隊な τ 奪え 長さ 顛ん 聲を 闘ら 嘶な 0 落さ す \_\_\_ L V 3 命の た 7 此為 は そ 敵き 時 閃<sup>v</sup> n 陣ま É ٤ 近た 發さ 渡れ 見み < 0

る、る

刃號

のり

下

ţ

敵な

驅,彈流

け

**ሊ**ካ

0

枧

南 46.46.46.46.4P

b け な 聯な Z) ]]]\* 消え 殺を た 除ちたいちゃう 合。 B 然ぶ 殺な 33 す 岸し る 賊を ح 隊長 とは、 方等 Ļ n は 5 を b 7 9 γQ 傳え اك そ た 聯先 ح 7 た て 0 ッ 際な 豫上 つ 本流 7 n ያን あ ٤ 0 n は 長等 備。 家な 額當 τ あ た。 12 此で 71 ع 0 B た、月が 寺で 中等 聞智 を 0 12 由t 15 0 佐ª 恐を 合が < 出だ 田だ な 隙ま か 2 何等 τ Ł, 川\* 松っ n ば ار 1 L L ず、 左<sup>\*</sup> 木を つ 確な Z) た 0 方ら 永紫 ľ た 麓ら 範り 實じっ 葉¤ 者の と < 1. 0 b 右ら 見み 之曾 居。 17 7 川がは が が と 氏し ţ 水。 £ あ 探さ τ た あ を と 起<sup>\*</sup> 葉は b ぅ 渡り 6 Ø 賊を る b 易 を占領 賊~ 組、 賊で 物。 兵〜 つて な た  $\langle$ 語於 み 4 ぢ カ; ば は 付っ 此こ ع 5 を 上が 思る Þ か した。ア < 逃咤 書か 光が b 9 ま な Ŋ て、 突se 二点 人, て る げ て É 掛" v 逃吃 外点 7 記は ልነ あ け す、 日。 は の 然t 木質 げ 帽湯 ع 來' る **V**Q 賊そ 軍犯 7 子し 思楚 る か そ く「當なる と、 背\* Ø 來。 ð, つて 5 を ح 人, 成な 小飞 12 本な た な 0 時じ 脇。居る ع 見み る 援华 隊な け ֈ 云い b べ Ø 合。 は n る lζ け 光。 抱な < 寺で ば ٤ 12 は B は 田光 馬記 案を 高なか 人と 景が せ n ^ 應。 外的 τ た た ず v 0 は B を 由上 無な اك 枯れ 氣が 實じっ 水。 べ 葉は ۲ ۴ 兵;; い、 何<sup>と</sup> 蘆も 12 經^ B 0 r 7 ]]]<sup>\*</sup>tt τ 乃の の な 慘礼 間が 木質 助华 5 澹な 切會

旅』翌日 派團長少將四五二十四日に 日" 野の は 前だ 津っ 鎖に 日岩 雄を 0 一狀態 態い が 松っ 崎さ ż 維ゐ ţ b 持ち 第点 L な 旅』 ば 團長少將三 か B て 花 46 好に L 重にい 臣舞戰公 35 爭\* 太光 も. 幸さ 無な 府ぶ か

ょ 9

b , 16 た

第

乃 所に 明素 還か 7 12 尉る 向於瀬 との 此で 0 負ぶ 設さ る は 方等 2 力がない 傷った 小 Ž 日で 諭ゆ 荷な τ 面沿 一兩方 Ø L B B 數す 12 を南海 回台 戦だ \* τ 右3 な 退た 死し 受う 面が 少さ 側を 却言 0 5 者は 息 尉る H Ø か を は C 開き 6 字, 守。 齊さ 大な 0 将かかり 居る 背点 佐a ^ あ 射に 9 尉。 遣\* 進と川常 た。 る τ 撃ける 功' 以 b し、夜ょ 一<sup>か</sup>ず 正<sup>な</sup> 間る 力智 居を ž 下, 還^ 行货 は 6 祭な の 第点 植 2 た、 摺は + 九 寸ま 田光 72 第に 九 時じ 火火 B 中等 3: Ξ 負 過ぎ隊な 澤は 退な 尉る 賊き 大だ 傷き 大な 川な 第だ 却 B 隊な は 尉。床ど三 同意 遂? 四 せ 第点 + は 17 中等 **V**Q ľ 12 九、行。 安え 際な 敵き ٦ 所 追る 中等 着 主張 隊長 弾だ 附る を 撃さ 方^ Ξ Ĕ 守。 す 不。 共战 た す る 9 2 ŏ 大麓 明常 由き 12, る τ 樣。 兵心 青红 Æ. 橋は τ 殿が 居る 子す を ٤ 佐ちき ح 72 L B 集き 記と 大な **%** 1 Ţ な め 乃\* 3 12 迫等 尉。 稻 は か 頭; 家な 公n n 間。 は 9 佐 た。 部ぶ 伍さ 村は 3 は た 0 生い 青を 12 \* لح 女 賊を

數す

ケ

検な

L

高な

瀬せ

6

3

て.

川雲

大な

東だ



伯 雜 亞 利 咏

۲ 少ちしきっ 事。 街が 事な 方は瀬せ 12 鞭素乃の留る 即立 ٤ 面に方は 道答 が ち雨粉會 を 味 面が は 0 と 木等 + 12 察さ た 敵で Ł 方がた 賊そ 聯な 12 向が 直尖 引飞 z` L 敵情 日だに Įζ を 當を 取と Į۲ 線だ 第点 2 τ 受う τ 先だは る ١٢ r 戏。 つ 5 な 官於 事是 け の 高於 旅 τ 高な報は 木質 登記 は 瀬\*告で副でいた。 は 軍光 瀬世 此。 لح 7 結けっ 團だん そ 步性大松 乃 果,方時 上た方質 な 0 Ø 除な 木質 面% 前だ 面がべ 渡る翌年の 兵冷 舉記 は B 9 聯な新たへ 隊に着き進さ ζ. 邊交 衛が な を 72 急き 占な遺で τ 12 中多十 0 v を 不 尉る 植刻 は Ø 命が 7 文 五 專品 (章を 木 あ 部"世 じ 利, せ 7 日には 際たっ 第次 Z **5**. L 來⁵ が る。 て T. 衝っ 山まが あ U た、二 + 汗な あ ζ. 鹿"高加 池沿 馬出 79 る る

木 乃

張は 隊な 第な 勢が切り敷し 豚な 0 し の 敵が 率さ 第点 第5 司レ 喜き 別づは V 9 害' 7 12 中な太な τ B る 大だ 合な 軍生 官 斯常 中ち 塚な 聯な 薩さ 郎き 戦だ る で 第点 軍をと 際な 第は 隊な 72 總さ あ 座ょ \* は L. 長さ 間。 た 豫に 第点 大だ 33  $\equiv$ 0 字な 0 0 **隊**於 勇等 笛で 到等 時に備び 大龙 中等  $\equiv$ な V 粉之杉 軍 小さ 來は τ 17 隊は 尉<sup>ゐ</sup> 際な 大き本は第だ 越亡 應ぎ 比ら B 大龍 及紫 隊然 版 to 野の 隊に 8 長さ 山な逸っ 待。 戰だべ あ 迫ぎび 第点 は 第点 る 勢ば 休き藏等 لح 5 Ø 9 借額 同等  $\equiv$ 部ぶ ع 簡で 新き 藏すの L 受っ た。克が第に 中き 中さ 署上傑公 手で 指して け 軍に 塚な 中等隊な 0 0 長き 72 左 を \_ ع 勢が司し 大だ 隊な 及ぎ r 率º 揮 \* 定を農場 は 合な 大龙 第点 翼岩 欧な 以為 す ح る 第5 尉。 7 る る \* 0 め ٤ 大覧で 同等 変! 同差 統計 總言 0 \_ 大評 聯ル 數す た あ 第次 V 差。 襲ぶ ľ 轄か 勢な B 中等 迫さ 隊が 百 12 0 能量 幾公 L 別め 振な 隊は 鐵い第次 せ た 大览 の L h 佐a が 0 別ざ 五.  $\equiv$ 本と 百 z **隊な** V 卽益 た、ニ ع 隊な 勢じ 4 ª あ 17 以 郎を大な 第次 人にん 5 第点 隊は す 23 友は 7 35 0 0 立。た る あ 右。 房さ ٤ + 充。 司し 第二第二 願だ 聯な 深か 分な 報は 翼: 除た T 0 B 野の知し寺じ伍で た 隊な を  $\equiv$ 近る 殿は第次 12 當 一よれ 日を長さ 植刻 原は 堂だっ 衞 軍"  $\equiv$ 三さ 中等 41 12 大な 第点 は £ 木き 9 **V**Q の 朝智 薩っ 附空 لح 互か 佐さ 近る 家c い 乃 Ø た 0 \_\_ 率 t 近き進る 長は 早ば 町ま 壓虫 0 聯か 衞 木 發は τ 谷せ 隊な 第に以る聯盟 < る 12 12 0 **フร๋**૰ 川道第號 部が主な る 勇ゅっ 陣ま す 7 ---署と答い 熊 地ち 木が好た一 聯れ +1 る を 本》岩質 聯な道を大な際な織を z

National and a state of the sta

中を前だ

**75**°

か

世

聯な \* h 戰艺 ح 付っ 部"居"念治 塚な 面常 で n 長さ 下\* W 陣装 は た 0 T 0 死し 地ち は た あ 粉炒 置站 な h め を 12 占し v 72 て ち た 下" 記と اك め 0 £ 12 過る TL 上於 L た 命が じ は 7 Ø 失ら 置\* 罪る τ 拘む で 聯な < 家な は な \* 長さ 乃。 崎さ 5 V 謝や ず 十 木質 12 Z 聯九 分ぎ 此。 5 لح 隊にちゃっ 共战 闘さ لح 17 0 注等 覺か 17 0 0 順序 意い 悟ざ 心炎 は 進さ ま L 軍炎 あ が ٤ 十 る \_\_\_ 旗® せ 喪言 る、 二 分光 を 刻で 手ぬ 失り ١٢ 知し b **%** 以" 手で 絶た **家た** 0 命。 當る 7 來に は 之 合なを 假生 月なた 理が な 管は し 分で Ż 8 d, 破さ 成さ 軍公 死し 0 0 兵は 所出 9 規き 旗 12 To 7 以 は \* 上学 敵な 喪う 得3 あ 陣芸 る る 0 失ら 齊 深か 護で 12 L **〈** 衞營 7 勉に **〈** ` 切會 兵心 め

隊なる 安然 長き安然 木質 偵ば ţ 察る 5 大紫樂智 聯な網 直なの لح 尉る 寺じ 隊は 方等 任比 尾を 12 が 面常 L 石に 務也 た 崎さ 人い ζ'n 第だ 5 を 種な 貫如 受う 弘な 5 を 安急 大だ ع け 發は 樂 12 尾をて 塚cs す L 寺じ \_\_\_ 第5箇で る た 江龙 ^ 隊な 田た 中さ は 形は 人' 隊な 勢は 午さ 方質 中き B 面常隊的 を あ 前だ 5 授。 長さ る ^ 四 進さ 大な け を 時じ 潜をか h 尉る 知し 頃ぇ b で で 高なか اك 居る 井ゐ 川かは あ 2 敬の 部~ ß た 9 ば 0 義と た 田た 厂 計 ታኔ ع 0 此。 変な 進さ 云い 候る Ø る 女 ዹ の 時点 る せ 0 報等 恰ち 7 て 告さ ど 簡で 敵な 簛 12 鯖☆ 中等 = 由上 0 右。 **験た** 大だ 9 B 翼と 隊な τ τ を 來® 前章 第点 賊そ 進さた 12 衝っ

ね

ば

な

圣

負物

スピ

2

責が災かり

B

同な

大 身に 軍によ る 0 6 あ h 前だ \* 乃の旗き 込に 敵な \_\_ 0 Ŕ 帯な 衞 暴ば 木ぎの h. 0 た 0 将さ で 露っ b カ; Ø 聯な事を が 來 士Ĺ 野の ば L 5 豚た を る 7 原じ 味 0 口草 は 72 る 批き 居。で 方な 前な 少さ 6 ^ 地\* 衛& 出だ 烈れ る は な B 味み 物ざ 早にが L 樣。 供な 方な 12 < 賊さ τ لح は 女 倒なは 據上 好ゥの 云い 5 實電 ず n 機を る 陣芸 先だ 太 h 會『 12 迫ま る 便る 地步 陣ま B ح 見み 目的 0 と 宜等 を لح 21 0 會か 3 τ 得之 る **%** 選を が を 來〈 無な 숯 τ な h し る L 猛 て 7 < 太 v 間を なと v 鐵る 烈な z) 居る 砲は な 物。 砲ばる 17 6 火台 12 72 0 屍は 射や 多た が 7 を 0 72 弾をの 勢ば あ 堅! 敵な 交問 九<sup>s</sup> 山雾 す の は ^ 0 る、 た。 33 が 賊で 女 初告 か 雨る 築き ٤. 軍な だ 6 め 将さ لح か た Z は 棊· 注き n 75° 0 0 る ζ" る Ł 木\* 隙g 0 は 間がありだ H 倒な 聯な が 午さ 7 r n す 家ない な 前だ بخ 拔ぎ Þ 八 1,2 0 V 前。 刀な 恥等 5 此。 時じ は を 12 0 7 12 頃が

敵な全が邊をで

切り知り

5 は ľ 72 あ γQ 事に n 遠え ع る で 慮 と馬 口岩 営ず あ な 々ぐは る 鹿ゕ 12 な 忠き 話に 云い、い 間に義を 8 Ŋ 0 0 合き 力智 仕し L 聯な 9 で 方。 لح 防場 た **隊**な が 12 此 12 聯な 云ぃ 責め す 由上 家な が る 長等 事を あ 7 は る 0 斯 直, ع 能で 少さ ζ" し す 4 運え 頭な B n ٧Q 命に 場ば 耳さ ば r 我れ合き を 招話 叱ょ 藉か 41 7 V 3 B あ な **A**D 叉な る 0 残と 2 聯ん 7 終ま τ **繁於** 0 あ 長さ 其を 責め る 事を 12 <u>-- پ</u> Z) 人, 誰たれ を 任だ B 云 世 7

\_\_

\_

75°

聯な 木ぎ

隊な 聯な

第に隊な

大荒 危\*

隊は 険な

第ぞの

中を位る

識とた

Ø

報き

告を

0

τ

後

衞

大次

尉る

近る

衞

0

田た迫ぎ

兼ね ع

治は

17

\_\_

**家た**い

を 授ぶ

け

川かは

部~ 大路

Z)

5

左ª は

翼;

12

箇でに

中計曲は

33

抛节

從

忽答 香光 加。第二 と ち゚ *7*5° 賭か を は け 我が 揚ぁ 木智 6 げ 聯な 聯稅 7 手で せ 淮さ 12 大な 塚な ょ 長き 長空 5 得礼 勢せい B Ł の 肉に B は は 號が 早は 斯\* L 8 n 合な 彈た る Þ < た 此。 定紫 ૃ 丸電 120 勢性 見み 12 0 9 **₹**® 場ば た る L 合な 7 ţ 敵な 他龙 勢な B 撃っ 鞍。 ち 家な 12 0 緩ぬ か 虚に 17 援え み 71 敵で n 助じが 突? 壘る ڵ 圣 見み 立龙 命い 受う ゆ ち 肉に 合い る < 上游 薄は L る 此。 0 72 は 處で τ な 敵な 我か 17 そ z 0) 聯な 5 す 猛き **隊た** 步 L **b**; 勢は τ 0 \* 0 12 恥ち 進む天記 辱 賊そ 躊め 地ち め 兵心 躇ら ば 7 71 Ø, あ 勝り 響な 9 τ 利り < 3 居る 死し は 大览

立た ع 共富 9 - 3 7 12 n 第だい 號賞 合な \_\_\_\_\_ L 隊 長ったいちゃっ た。 尉る 青を 山朝的 12

ば 流 大流石" 0 乃つ 大流木 聯九 家た 多 時じ 正常支 支き 線上がしたっ ^ 難が o Î ね 指し ч. 揮® 見み を Ż 任歌 た せ 除なまれ 自ずか B 左ª は 翼と 此で 線だ 0 Ø 機 陣だ 8 頭岩 見み 71 る

木

3 木 後さ 太 12 ع た の 15 命い 處是 *75°* 卽な 於% n L 乃の 時官 木寶 大蓝 12 賊を が て け 7 ち 木等 軍に あ 聯ん 玉な 12 何ど る 到答 迫き 聯九 軍(·受<sup>3</sup> 軍人 8 着き 背な 下でなる 長さ 名四 5 9 先だ 大な 際ない 35 け 要なる 長さ Ó < た 登 尉る 再な V L τ 太 退な 事な 121 如宀 主は は 第5 た は は び は 力長 却? 理が 何か 軍に ž は L 熊は木の木の 得 て、ニ な 為な Z) 旗音 5 は 0 本と 葉は 葉は 意い L 難智 高が 5 後す 喪き 72 功な L 軍に稲な z 0 失ら名言 瀬せ γQ 十 方は 所是 0 τ 追る 佐さ 占だ 切覧 Į۲ て 0 \_ 司し ઇ 0 を 夜上 撃き 0 領さ 込み 分か あ あ て 日に 厭ら 事な 間が 博で 0 の B L 夜上 0 部ぶ は あ  $\mathcal{Z}$ 明ぁ 任に 0 0 12 功ら 72 役を 0 Z) s Ø 5 た た。 0 < 務む 滴。 は を 豫上 敵。 中ま Ġ 71 τ ٤ る を 當な 此。 奏 頻 اك 喪き 定に 軍災 か は を 以為 0 日で す 石に 6 雙。 は 失ら 12 0 待。 τ 陣だ で る 貫き 退却の 勝ら 方場 L 常温 2 同如 地ち 12 あ 利り τ 方場 12 12 0 ľ 4 至な る 退点 軍が 陣ぎ 胸詰 植ゑ Z) 木の を を 占し 5 せなが 旗 5 得之 頭をに 木き 葉は め ず、 高なか 72 宿ぎ 坂\* 附\* を 12 薩っ L 12 逐 大変 取と 馬うつ 瀬せ T ば の 近え 軍 12 を 迫さ 5 來' 止。 を τ 賊を 陣え 12 總さ る、 攻せ 大な 返☆ 驅り 居る 軍公 女 陣を 進と 地ち め 尉。 L 戎の **V**Q C た と を 軽け を 面影 木 7 た B 0 希望 布し ---0 捨す 聯ん 此で 又杂 v で 望# 掃する B 實じ < Ć **小**。 0 同な 家ない あ 觸ぶ で L を 7 長さ 主は じ で あ 此。 < つ n 舉る 背景 力岩 居。 ず は た 0 0 Þ げ 進と

戦か

な

地ち

h

z

な

植刻

田たに 府" が は 晉に 當を 桐覧 介は る 野の は 筈が 當る 兵心 て 5 員な あ 中等  $\equiv$ つた。 央き 十 軍汇餘上

0

17

は

篠しの 午さ

原質 後で

別る

府"

除いちゃう

か.

b

翼: 9

Ø

12

は

司し

司し 引允

合い 率さ

を

L

7

六

時じ

日告

熊

を

立た

た、 右<sup>\*</sup>

翼 合な

0

司し 村も今は

當を本と

自 刃 + 數 H 前 0 書

篠の粉な 原始碎品 國紀 す 幹 £ 番先 大紫 計算 隊長村 を 定意 め 田た 能量 新に本と 八ぱに 四 屯た 番ば在ぎ 大だ L **隊**たいちゃっち 長さり 攻ら 桐覧 軽け 野の部ぶ 利に隊な 秋き を 六 組ゃ 番ば織と 七 L 番ばん 7 0 居。 聯たた 合が一 大だ 番ば 隊なち 大なな 長き 隊な 別ざ長さ

75

伊いへ を 瀬せ 渉た 山常 12 の 官がん 處 倉もの 鹿が 居る 視し 岩は旅 此。 闘さ ク 軍從 察さ 崎。 関な 12 本法 7 が Z) 7 0 5 諸と す 方は 0 て  $\mathbb{H}^{\kappa}$ 道答 玉龙 中章 は 面が て 名な 謀響 る \* 十 塚な 長さ 簡こ 間が菊で 取也 背点 る 七 0 事を 12 翼台 L 遺っ 中る 断な 池ち 日も進えに 後と は T 0 は 退た定とは 川がは 除たな ح 軍な 菊き 7 0 山拿 の し、 < 高か 鹿が 池ち 午ご を 0 進さ \* め 0 第於 偵い 下" 指し L み 地ち 方は 退な 川だ 前だ \_ 好に τ 察さ 流 菊 \* 面常 報等 路が を 十 揮音 迫な を 占し 下が時じ 旅』 第に 隊か 池ち を を す ኒ 越を川に 副だん 間な 6 間智 斷た b 頃る z め る 任災參於旅 放裝 τ そ 菊 高な 方質 7 V た 12 謀長 團長 自 官的 官治 τ 務也 面が 0 越で 池ち 5 瀬せ な 軍なん τ 軍流 を Ż 川從 大道 ٤ を 9 12 野の 距。 τ 當な 守。 敵き 0 7 0 高か す v 官が らが 桐剪 津ゴ 6 情な 右5 左ª 瀬せ 17 る 0 る 道。迫紫 軍だ 事。 北麓 野の T せ を 翼と 翼台 川潭 居る貫る間を カ**ゞ** 西片 利品 第に負に を の を Ō v 正岩 た 大地 軽ぅ 壓る 知し 半ん 秋き 方場 八 察さ た 里り 佐a 面が聯な 72 面が L 流 B Ø 3 n ば h を し た あ 続き 12 **隊**な せ .申5 南紫 轄かっ 馬ま 衝っ 部ぶ沿を Z 第だ ع 女 敵を *b*, す 部等 0 を 0 す 0 2 闘さ る 退な 迫等 る 進さ 大紫 軍が 左。 家な 略 家な 課が 路が 間等 敵で Z) 8 翼と は 下华 川がの 6 7 第だに 計ģ 植え は 9 を 應なっ 古き 右。 船会 附本 木智 迫な \* て 翼 隈; 近え 中ラザ あ 次じ 間: た J. n 部ぶ 0 豚な ~ 9 越る h 沿え 9 0 る τ 本なん 戦な < 高た 飲た 8 た。 ינל 况 高なか ß 賴也

(289)

南

る

0

12

役を

の

花坛

で

あ

0

た

24

腹さ 2 即姓 4 追る 背出 せ 桐覧 任k 野の 5 撃ける 12 た 務也 桐智 す 猛き 玉な 軍に 烈な 名電 r 野の る は 以為の バっ な 村芸 --τ 軍人木智 敵な 隊な 0 配は粉な 高かっ 進さ 圣 \* 際は受う h 地\* 分か 42 由\* 0 7 H を 9 占している。 來會 奪え た て、 0 72 τ 戦な 0 山龙 數す 乃 で 間が L 木 百 た あ 7 Z) 餘』 6 職な は õ 居る **塚**な 後す 0 別る か な (おんぐん 5 衆しゅ Ø 働ぎ 方場 て の 12 あっ 部ぶ 野の出り 堪な \_\_\_ **5**; 除た 5 津って た。 占領の て જ 大な Z あ な 佐a せ < L 0 0 退な τ た 部ぶ 像な 却常 居。 下\* を る L اك 以為 遙さ 屬で τ た 正学 拜は 敵で す 宮っ は る 面な

勝な

乘の

0

اك

\_\_

小さ b

際な

ŭ

Z)

肉に

薄は

と

軽け

退な

す

制が T 後ち 12 此。 死し 敵を 此儿 命が 水を を 名四 τ ž は せ 以 名な ょ 傅な 村智 は τ ٤` 味 戦な 12 0 負₺ 背が 實じっ 罪る Ø た 方た 即益 そ X 事な 後で اك 償さ 取と 西ば 桐賀 で 5 て 野の ]]]<sup>b.</sup>tt 南流 は あ あ 9 h 利に 0 部~ る T ع 秋さ 田た 申。 な 覺が 0 0 高かっ 渡たし 悟さ 統 地ち L 場遊 せ 轄か を 4 占領領 る す 大紫 ょ 乃つ る 事じ 5 薩る 木質 進さ 3 7 少き摩撃 h せ あ 佐さ 7 傳記 健な る 0 見じ 遙さ 騎® か 率な 拜は て r 5 宮タ 走は る あ 女 る る の せ づ 第点 此品 社や τ 地⁵ 石山 上,, 方。 + 四 は を 貫力 0 聯な 占し 軍な 12 家たい 旗 め あ 小さ 0 を 敵な る **家た**い 精、喪う **乃**の Ø を 進ん木ぎ 銳為 失ら 派世 て 軍が 聯な L あ τ を 際な

頭; 71 乃の 立た木質 T 少さ 號だ 佐a 合な は 第点 L た、そ 大览 0 塚な 勇ゅう 第点 氣會 12 中等 皷<sup>こ</sup> 隊な 舞ぶ \* せ 引发 B 率さ n し て、て、本は、本は、 も觸症 道等 か 5 b ず 進さ 敵き h の だ 眞。 只な 5 中如

τ

6

ち

入い 陣ま

打っ自然

山掌 17 云ぃ 春九 太 が いた。 否い な 軍 を b めた時 す は 午芒 後と Ø Ħ. 時じ 日。 は 慕、 n h とし 7 鈍に 夕点

陽で

西比

の

端

注で

V

だ

如ぎ

<

12

な

間も て ح 官なり、此が 諾上乃の あ Ż 12 木質 ク τ た 居る *T*5<sup>36</sup> 少さ 笛か は Β° (官軍 佐ª 公礼 所と る 兵î 木\* ያኔ は 0 拔っ 冬. 聯先 高かっ 取と川か B 刀等 增· 隊に 長 部~ を 地ち ょ し を指にい 進む返れ田だ < 揮なる 7 は 戦が て 敵き川か 9 此。 9 τ 17 部~ 0 た 當着田光 た。 切響 が、 敵でき 事を 6 0 0 渡れた を 込さ た 桐 聞® し h 口等 v Z) T 野の 12 τ ね 來' Ø 居る T る 部ぶ た 退た 物。 下\* 面常 却令 朱は 凄さ て を L Z は

た

敵で

勝な

17

乘の

つ と

ч

見み

る

は

は

筆章 軍

て

す

ح

0

能でを

£

۸٦ <sup>۱٬</sup>

勢。

盡る中な

薩る

0

て

B

勇。

猛轰

以

T

聞會

ぴ

あ

がた

胸於

て

t

加加

軍允

み

<

想 9 を そ 旗智 な 3; し 他を 打了 L た 喪き 刀き此る n 如ご 粉枝が 木幣 3 た τ 失ら r 時g ^ の ば < 将さ る 惨点 九 n Ø 0 振ぶ 17 ح 飲け 佐ª 校が **憺た 達を** 巧っ か 罪な b 於\* < 1 は 達を は て 水 ع た 12 を な け z 見み 雨為 も、汚っ 貨 る 聞音 様え 云ぃ が ・る 先だ 霰き な Ż 光がませい 日た ٨ < 聯な 度と v ば は 5 た 計場を 塚いちゃう 木質 Þ کے 砲隻 ع か h ど か 如言 様え 5 だ 渡れ b لح 煙な の v < Þ り 合<sup>®</sup> 間ながだ と ば な 9 す 弾な のはたる 17 立た 質り 雨っ 彈た 態。 2 た る 17 b 丸¤ で、全点 きは、 τ 5 v 17 覺が ؠؙ 立た 注き Ó 乃の 間だ 9 悟ざ た は 12 0 ğ 手で 事を B 木誓 血 中さ 彈た 身に は 17 何な 煙が 真な Ų, は 九 \* 3 進さ 6 ړړ 17 露っ び、命な 死し 先輩 h 走ば 磨た ٧Q は Z **V**Q 出版 中を 12 の る 0 0 勢は 間がだ 身" 目。 閃 文 5 か L は h 7 ٤ γQ τ と 0 原》 أكا  $\alpha$ Þ か 接続 進さ 居を 中き B あ 0 は ţ 5 す 潰₹ かと 6 め 形は る ۲ 6 ઇ る 白い る、 輝 9 白に 此る 容ら n 捨す な 刃" 異さ 雲をかり 敵き 遂 た 0 ይ τ < は 薄 げ 語で 詞は み 我れ 渡た 目め の 1 ね 思紫 41 砲等 居る 尾罩 12 B 9 覺ま 71 ば X 部ぶ 弾を た る、 な 恥。 花 L 此戦が 下 止。 隊にちゃう K は v Ъ を 0 ⊉ یج 0 何な 死し II 知し 秋 9 ¥Ω 故ぜ ど 0 て 者。 を る S た 風\* 人ど 雄等 あ 私む 勇ゅう 12 以為 自じ 者の は 12 壯勢 7 姿し つ 容え 原。 T 慢が 0 靡 0

る

つ

12

勇ゅう

通言

度ど

0

Ç

のせ

足さ

た

乃

骨傷のしゃっ 處さ 戦だ 進して 上たっ 來音 12 掃き でぶ は は、一 春さ 除ち 72 け L U あ た 敵を 少さ 草な 敵な あ n 冬 た z L 9 る、「ナ 佐a بخ 中な 持り た 鞋。 興な 高か B た 0 华加 地\* 除な 兵心 が は を 切さ 薩っ ^ た 7  $\pm^{\iota}$ ぞ そ 付っ ば た 角な 軍に め = ds. 0 占領 は け 此れ 豫』 書ぶ 6 の 兵公 زر n ح 附心 定い 瞰 勇ゅっ 員な 占だ ع て 12 T L 通言 将さ 近是 B 有ぁ 4 L 25 領令 思。 相な 0 0 下が 書( 變は 目。 者の た ٤. 只た 0 は 9 0 L 世 農の 陣だ ず 痛。 合は 5 疵等 的な な τ 云ぃ 6 騎ョ 家か 地ち 即當 は せ ず لح r 5 鐵る は n 云い た z) h 減けん た 陣だ 達な ば 砲ぎ r n 12 じ 奪け 遙さ ら 細な 頭岩 太 \* 打\* L 起た た だ を拾りた 希言 創だ 桐島 ち 那 な 71 0 な 9 Ŋ 立た で 處を 返☆ 野の 爲な 宫等 r Z) ح n 借が 右き 打っ 勢ぜい ع 3 Ø 0 9 7 3 げ、疵算 \_\_ τ あ・ b つ、 そ を b た。 0 n n τ 居る 爲で 高か 足も る τ る 切響 來智 口货 た 12 3 4 0 5 B 地。 0 が た ል は ĄĮ は 女 見み \* L 次し 長が 6 弾な 少さ B 傷 恥ち < 事ご 取 佐³ 疵ぎ 辱 第点 靴ぐっ 返さ 0 は lζ 7 6 は 口台 乃の 望る 12 を 敵き あ لح 打っ 4 忽ちま 步度 穿は 勢ば 5 木等 5 み る あ 差i B ع 行き ġ 少さ 5 女 を 0 之<sup>c</sup> 通点 が 負". 稍 佐さ 7 < 遂<sup>と</sup> 関か 傷さ 思家 n 困る 敗は Ø 9 げ 悟で iz て、ニ 難な L 色が 左ª ኢ τ τ を 足で ず 乘。 12 z 見み τ 12 左背 な 見み ١٢ 女 h せ <u>J</u>,\*

神官な る、 思な ٤ 総っ る 太\* 此るの 百さ (" 同き處と ょ 郎き 時a 兵心 2 v አ 官と Ø 者。 村た 畚ぎ 士し 姓や τ て ٤ 0) 郎き は て 早る 後も 功を人とが 内なあ を は V 經さ 擔っ は 勳紀 速で を 12 が 無な 12 太 擔っ 0 依"不" 當な 織っ 深か 人と Ť 能上 章さ か 72 v z 人にが 9 圖と だ < 9 海科 面影 ~ 上\* 知し ح τ 文芸 神に 兵心 げ IE 2 b Z 12 せ 12 白が あ 持。 話な 動。大龙 か 社や 士儿 た る る Ż Ø V 郎き 事と 5 が τ 坊灣 5 七 لح そ 戦だ 0 し 7 τ 神が 等き 0 村智 柄だ 今ま 厨さ 2 v n 事と b 居る 見み て 太 h 様な 12 B B は て 叙じを。 ţ る る B は 村だ あ 當る ま 今に 考が残と < が ૃ 御ご せ 社は 人な だ 办: b 3 祝 5 が 生い  $\Pi_{\xi}$ 文だ 満た ^ Ø が か 聞は 8 立空外點 て 太\* 足でれ あ 5 口音 数が 詞と \* 年2 川北 不如 外かい —" \_\_\_ 序分 易 鄉 で る 7 あ ri 金には 便心 明常 居。 間音 困らつ は あ 12 せ 2 西水 讀上 頭を ら B を 記と ね る た ያን b 頂等南流 國流 長な少さ 者。 を 5 z ば VQ. Ţ 人だん 載が戦が じ 5 崎 佐 佐 + 遂で て ح Z) l た 日のの 村智 争う 兀 17 懸なは "ح ٤ L v 處と τ 7 年ねん 誰な北京春さ もいや 3 B L の 人で高たに 居。 特 頃る 知し 者の が S  $\pm_{\epsilon}$ 神宮 來質 < る 別ざ 0 乗の ま B 6 ゆ 耳? 郡區 彼ぁ 地ち z 0 な す 女 2 B ٤ 詞は 動ん が゚ 0 0 ^ 深か V せ ぞ T 功。有が死して かっと 力で 力で 力で かいま 数さ 男<sup>を</sup>と はかなじょ ያን 辭じ b 海み 突き ŊΩ を 入い村は進 退た 祝り 3. 拔ばっ 家か VÉ 樹を L B 詞と 0 號。 だ 摺き 渡れて ず 立た合い は 12 を **%** b τ 邊本 川常し 代流 5 後を Z 讀上 L \ 元。 τ 居。 と 終章文章た ま 41 ક

75

知ち 年な 8 謹え Z 將き 深か 3 0 S 深か 海科 ح 後で 福さ 讀 何知 ^ Z 海 時為 Z 神に Ø ع 12 岡を 神 0 7 め 闘かん 落ない 神に 官的 はっ 乃の 0 社に 中記 な は る 12 社や 係說 神に 快点 木 紹さ 0 に 6 Þ は 12 大将 官が 神なれ 美。 ع 介な神に 日ち ع 5 爲 B 承よっ 云い 大な 額" 露っ は な を 0 12 る を表す 書は 資し 賴な 戰% な 者。 諾な \$ を 太 話性 乃つ 成な 役を 格な < 神ば h 0 る L 明。 水ぎ **%** を کے 所旨 書が τ 社に で て 圣 治ち 大な 得? 段だ 造や 始問 文光 る v Ø L 0 7 額で 粉さ 잦 太枕 る 41 設す 女  $\equiv$ 9 た。 る 興を --な 72 郎き 事を 勸さ H 12 v 牟t 懇な方の ^ 八 ど は ع め B չ 田だ 年な 請"木 深か た あ た は な 将軍 少りも נע z), + ح す 海科 9 る 5 べ 6 神景 た か n ۲, 月於満 6 牟む ቷ は Ø 社に Z 文だ 2 HI™ 兼ね 盛さ 太\* 华龙 て 第点 0 ح 神ないれる 郎多 年に 少さ τ 名は 7 Ξ 粉 元ぱ 洲 度と 渡れ 軍公 が 遂る け יע 陣に 邊衣 高な 0 Z) 12 n は B 12 中で 揮ョ 砲は 墨る 5 Z 年沿 d ع < 懇ん 聞き 村貨 修り 毫が 兵心 げ Ø 神な h 人。 で 意い 部ぶ Ż. 6 氣® 業は 長さ る 渡れ 陸 た で 12 す ^ n 爲四 仕ぶ 邊な 軍気 事を あ て 渡れ 72 相為 n 邊本 談為 ば 大な あ 0 る 2 0 て、 元版 手で 將 す 视 な か 9 3 勉強 5 る、 爾³ 詞なる 許ら 乃 Ø 12 v な す 全む 發力 木智 大な 起<sup>3</sup> 送さ ζ" 田だ 希和 將 は 支 付ぶ 承点 少ま 7 典は 75

た、 部<sup>×</sup>

南 \* 有等 九 T 名。万0 で、こ 年2 吳、 然だ Z, 文だ 一月右 受う れと な 木等 太\* のニ け 高な 様え 郎き な 瀬\* な は v すつ 大学 口; 5 通言 ኢ 0 額" 私 手で を 大たい 戦がて、 た 12 の 手<sup>で</sup> 面党 紙紫 明常 實っ 切さ と、後を は が は Ł` 深か 紙紫 17 來寶 そ 保畑に た Ø v を 十 御ご Ø 存れ着っ 併か 頃な つく 時g 縁え + L v L 渡れ 7 四 ኔ τ た 云え書か Ť, 聯な 置\* 手で 邊次 あ 隊長ちゃっ 步性 紙紫 b 見神 < は 行かっ 女 τ ځ Ŕ Z す、忘れ \$5 を て 居。 5 0 為で £ た 17 文だ 女 と云 \$ 在い 太\* **%** n 1 追懷 h 郎き彫る 7 B Z) z な せ 9 17 刻で 5 す た。 渡れ **V**Q の し 春ぎ L た 明常 0 て大きい 年ち 12 た v 17 心炎 が、 左<sub>り</sub> 堪龙 Ž, + 乗の 年ね **p**; 5 ĄQ **p**; あ Ø 月岁 な 凱ば 足も 如是 る に貫通傷 すっ < 旋だ Z) 口台 +

を

開覧

**p**;

思。 間: B 太 ያነ な < 5

大路は

か

前章

12

當を

لح

治

ち

Ξ

八

年<sup>2</sup>2

41

文え神に

分が名が

額?

署上

L

た

が

袝

額。

は

署は

名。

せ

¥Q

か

Ø た

字じ

٤

自ピ

の

名柱

ع

は

彫る

刻で 12

せ

A7

Þ

5

12

L

ら、三

な z る 十

交流

太た

郎き

は

無む

口车

て

あ

る

Z)

5'

Z

の

時は

ま

て

樣。

話

を

L

た

事と

絶えた

無な

Z)

9

τ

9 大作 土 ち 敵な そ が 粉等 て 殺る の 0 0 聞な 売が 様え 後<sup>と</sup> あ Ļ v ታኔ 去音 無光 τ 引 0 生い 0 吶き か 文光 た。 事じ ජු 後ち 12 喊な 6 太た τ 渡れ 引 L 敵 郎き 居る 邊交 Ĕ 72 0 は 元ぱ 猛 た F. 3 事さ 乃つ 5 **p**; げ 勢ば 木ぎ B 上紫 何だ た あ 少さ を 京 樣程 事に 追る 佐a 9 12 L 撃さ B た 0 歡さ 戦だ 7 あ L 部ギ 牟い ぶ 9 友いっ 12 下" 悉く た、 谷に だ 田だ 時旨 12 中将(當 らうと云 な 屬で 恁ん 少将すしきっ 死し ど L 亡ば は τ 時じ 陸が 0 L 抜き つて、 感が Ø た 地で 群為 状さ 少さ 峠が 間なが 0 将さ 手で 深か B ړر で < ĭZ 持り 生は決け 柄だ は 惜ぎ 交ぎ を 死し 9 を h 太た τ 得え 塚な L た だ 郎き • 居a τ 0 る ٤ 0 大な 能量 の 人にん 話舞 珍。 敵な 本と 事を ら 七 12 城之 ť

人にん

z

v

加品

は

連ん

7

あ

た

を τ 走に 下\*\* B 戰 大な畚ぎ の n 變な を ዹ ع 兵公 な 擔か 時論 劒は土し 評さ は を **%**: V 判法 そ 拔粒 交に 7 走性 7 h v る L る な τ 4 た 7 指し 0 ځ は 揮き そ B 語が 隨る あ を n 為な 0 を 分が 5 た 辛言 ⊉ す 擔為 0 せ V V た Þ h 7 5 **%** 私~ 戰% 鐵る 17 線( B 感覚 砲は iζ じ 彈光 度ど 立,\* 女 九 4 9 L 0 7 0 た 春ぎ び ッ 巧っ W を V 木誓 擔か 彼 5 様え Ť 方。 1 0 女 ^ 行的 ع U B 强ご 飛 た け 鐵っ h V ソ 事な て 砲ぎ V は 來〈 を 此章 當っ 持的 方。 る 間な 時じ

(297) 從 佐さ の 苦<sup>´</sup> 戦だ 云小 ふば は 次<sup>レ</sup> Z) 第点 に 加á b 8 無な は ያን 2 て、 雨 つ た、敵で 0 の右翼 如き Ł 砲り に當るた 弾だ を正面 つて居 ۲¢ ら た 藤井大な び せ 尉。 か もなずっ ける、乃木少 いたが、

木智 太\* 將 · 少ま 佐ª 郎き 筆 Ø) 蹟 奮る は 闘さ ح (明治四十四年三月伏見宮に隨行して英國へ出發の前に書かれたる) n には、さ て 終記 つて、再 B 敵き CK 勢な 交ぶ 易 堪な 12 b 立た 5 Z) ね 戻と τ る。 屢ば 次( 退却ない

の 狀記

を 見<sup>ル</sup>

せ

た **p**:

聯九

**隊**公

長

**ታ**ኑ

畚さ

71

乗の

τ

號。

分な

す

る

0

勇。

戰だ

0

氣ゖ

色は

を

見み

τ

は、

負ふ

傷さ

た

Z)

5

ع

ず、 土・

守。

75

< 際な 陷袋 留る 兵温 あ 1 Ø あ 50 乃。 Ø 0 る 折ぎ 下 米が 0 た。勢に 第点 樣。 柄な 2 0 木 τ た + 12 な。 病院 野の 少さ 云い 少さ B 四 カ; 道等 中き 12 あ 津っ は 佐a 日片 U 佐a な 乘 压! シ、三 少岁 な 際な 0 は る 0 将さ ľ 傷。休多 負ふ **%**: 0 け Z. 25 近る 傷さ 人は 面常 來於 7 7 は 戦だ 7 南紫 山龙 青を 衞為 次し b 71 6 同ら Z は 合かい 砲隻 木き 敵き 第に様き 0 な 餘上 の 闘き 小き す 村智 12 夜上 所を を L 7 門是 受, 際な T 0 重な あ は の か 9  $\vec{\Xi}$ 5 < 青を 5 見み け 山が を 0) 9 水が 着さ 上等 加\* 援え 木智 Ŕ τ 面点 な た る —გ 勢な 乃の 水な 如^ 目。 z) 12 助旨 0 堪な 安な 6 進さに 7 木質 L と 何心 B 來' 軍に寺じ 攻き h 出だた 得さ 7 傷た b る、 石ί す 撃さ だ L 乃っ τ は 41 た 木質 ゖ゙ 貫き ع 時a 警が な L L 第 軍に歩『 備。 玉を動き < た ح n v 退 数 却 く ど Ø 0 名な 敵を B を め Œ 少さ た 大だ 加\* 戦だ 退で 最ば 0 ど は 際な 兵さ 勢ば 闘き ልነ 諸に **z**; L 17 て L 状態態 た、 時 糧等 Ø は ず 多 村を ナ あ 戦と 第点 乃の 害 τ 12 12 9 木が兎と 痛。 含な 此た た、 部<sup>\*</sup> は 盡っ Ξ 9 含や 午さ 第5 軍気 誉な 巻な L Ę B た。 0 下\* 後と 狀記 地\* B τ 四 12 す 中等取ら 附ぶ 0 來、 る 0 Ø は な 將き 見" 近え 事な 六 る **隊**於 τ لح 第点 せ 校が 時じ 援华 有等 を 不ざ

頃紫

7

助。 =

0

大だ

は

仄

利り

利"

12

役

んだ。

孫是唐智軍紀孫是平智方智 地。 あ 頭剝 ょ 越こ 九計山計面2 る 重な第に九ま木。が Ø 12 戰若百十 谷に來る を 立た < 0 17 Ż 0 大於第二五章 襲之間 死し 守事 あ τ 姓よ な 华览 Ξ 者や十 **験た** 傍りし 9 0 ---る 月シ 數ま 中すの 道。 T た の τ 中さ は 3; 遺る 隊た 地\* は 餘望居2 桐門 勇ゆ 74° 帯な 野の 日ら酸な 氣\* 木\* ع 逐 た 6 は = 雇: は を 聯な聯なを ارک を 利品 權え は 選を中な警げ 第点 秋智 日\*\* 搜を 次し隊に絡き 2 現ば 第に長ち 間が護で 索。 τ 0 0. L X 山常 來 兩き 自がかか τ 守るを L 大於一 3 12 IZ 日が 備び絶た τ 塚な 塚な せ、 5 巧冷 加品 將さ 右数大な 線だた 居る B 丁で Z 中等 は み 华 舉記 前に 寧ねれ な 隊に 9 لح 12 を n 少なな 12 敵な る Z) 大紫 し لح 15 は た L 6 τ 同葉 岩質 下\* 恐る 隊に 〈 白岩 兵心 T 0 平 b じ 村に土し 卒さ 高か 猛 L n 守は + 木き 山家狀常 備。 0 卒き τ **%** 四 瀬世 勢ば 村芸 Ŕ 墓。若 口を態な 線が聯な 車が 口台 あ 12 لح 戦な 家な r 地\* 干沈 夫が 總を 方場 る は て 四 手でで 襲る あ 平ら 名的 中等 12 進と 0 ^ 9. 薄す あ は 埋むを 隊は 春で 撃ゅた 山まで 9 付っ 9 h た 葬 を 急な は を 0 て た、佐ゃか 防さ あ لح 25 3 け そ 擔っ 先も Ť  $\equiv$ ぎ、 一 す 世 平ら 2 登 0 ታ፣ 日か + 山また 0 る な 右。 せ ક 方質の 兵心 形饮 午さ 六 ح 翼と τ な 勢な 前な 例な 岩區 兵公 を 日片 2 1 12 以 か; 以 村智 を 九 ^ 向なの な あ 時じ 來記 如《傷》 纏き敵き τ の 平g 名的 左ª め の 山等 7 9 ζ. は 學」 翼は 大な山また 鹿が 進さ陣を愈と τ

<

敵な

大だ

攻世隊な

ク

中き 挾は n 然が T み 左。三 家な T 翌さ 方等中等で 傷 四 撃っ < 逐ご 0 12 0 日" 9 D) 塚な あ 久<sup>〈</sup> 部等 容を は た 5 Ø 0 下 留る 體な 木で 敵き 谷に白とた 12 米\*が 葉は を 木 は 病院院 7 渉な 村覧 分か か 夜上 V ょ <u>り</u> <u>一</u> 5 攻き lζ n 入" 撃げ 幾い 田た 人に 原は 塚な は 多た 0 院別不知 7 は 0 坂が 中等 良やっ 戦だ 退な 高な途と 15 た、 却答 友いっ 71 原力 井。 Ź) 赴北 lζ 此。 0 す 大た 6 川\* 17 雑な る、 尉る 二名 の < τ を が 激き 对。 n 時』の 9 木誓 同なて 前党に 大た 戦だ 敵な ľ Ŧī. が 軍炎 面炎 分款 を 室り日か は Ŕ n あ 前こ 此。右っ ζ 12 Ø 9 居る朝智 日で 方場 12 た ,---置か た 部』 少ま の 豚な 0 き、 死<sup>し</sup> 0 下\* 佐\* 戦な谷には **%** 爭。間。字<sup>5</sup> 0) の 棒ぱ 粉な 奮な を 佐ª を B 以 山。校秀 又表 繞。川ば 翻き 勝点 τ 参え 下" は 少さ 2 守し 謀け 前門利的 τ 尉る 士 護ご て 12 12 て 雙言 が

0 戦だ た 闘さ 敷き 方流 時<sup>じ</sup>は 間が

乃

0 Z 戰芸 17 線だ KL 重か に 12 勢性 つて 近為 をで 遂で 得社 < ارك τ 頃る 權な 猛 現ば 烈り三

乗のめ Ø) 5 立た 四 取と τ 中等 9 72 隊な た が ೬્ 敵な 近る ٦ は 衞 n は 興る 0 青を 壁。一

出意 ZJ 部等 大な 據ら 家な 尉る τ لح が 0 J. < 來會 防炎 τ 加品

変な る ζ. 3 此。

す べ 3

あ

0

な

潮ご 異か あ

め

6

6 0

Ŋ

た

方場

Z)

5

引允

率さ

役

(301)

7 取ら な B 軍にが た 少さ b 佐 知し 旗智 あ 0 2 は 72 を لح ら 5 要な Ηº 何程 8. 5 た ح" 故ぜ あ 0 V た ع 頭" Ŕ る 辯を 12 脳等 5 け 解於 苦 を な n 小学 ど 悶え 打5 12 τ L は ち が 部ぶ 貫加 上, た L \_\_\_ た 命い を 0 v 7 左 將や を 吳〈 足で 校な 捨す ኢ を 下 n τ 貫通 な -tr る 12 他於 Z) あ 0 L 練な な 6 た。 た 5 め V 此で لح 6 か 彈光 n 丸" τ 何四

は

切货

旗

0

所は

け

1 板な軍気

故ぜ

胸影

を

打了

0

τ

吳〈 だ

n

者。軍な髪は 聯な 12 な は 旗智 分が 正 何ど 隊な B 5 聯れ 旗智 捕员 直ま 0 ع 隊に 時じ せ で 様き は \* Ø 12 6 嚴が ~ 敵を あ 73,0 生は 白岩 格で あ る n 0 て、 阿\*\* 命が 5 命や て、 手で ⊈ 9 を ながら た な V か ^ 壁心 る 容が 意 委员 る b 50 軍に心に 41 下" 責き ね ^ 旗。 及岩 72 地ち Þ 任だ 病党 23 .病炎 び ま を \_\_ 院を 軍 す 聯ん 重。 1 養な 空な 0 る の 隊な h 太な \_\_\_ 旗音 ず 四 L ع 陽さ 室と < 者の + る 病院 が な 12 あ 乃o る 0 横っ る 木等 骨幣 臥さ 軍が II 少さ ^ 々になる 旗 Ł, 佐a 收り L τ 大な 容ら そ. は 0 ち 居る 切ざ 寝れ せ 軍% 碎点 る 5 て た ζ 旗ª < 腑ふ あ 間等 n を る 甲が B 12 る 要な 度ど 思数 斐で べ 聯九 乃つ Ä 木 は 9 な 塚な W · 7,50 軍気 が z 営 旗 少さ 命のち 佐 す 刀な z 0 0 思。 を を る 物の 事な の 心 在"逆流 と あ 太 を は لح 敵き 忘す 手で 0 る 髪がん 兵心れ 中る 12 n

境

0

ع

8

τ

る

厨ら

乃 打。遇。風意 者。死し 責な B を 72 を 評" 耳 少ち 0 所让 を 少さ 5 傳流 其な لح 佐ª 佐a 仕し を 果な 消が 熟上 Ø 説さ 様な 12 5 b 得え す は < あ 12 事ど す 事じ 太 は 情さ = 72 死し ば 知し る n 少等 72 **%** て た ٦-ر 佐ª 事じ 3 然が 無む 月 は B め h D: 7 Лέ 傷ず 念ねん 質ら 五. な 17 て 6 し 居る は の 46 此。 苦' 責き 3 だ て は る は 日 て v 任だ 叉點 悶 6 17 は 隨る あ 12 0 ま は は 相。 う、 心。 聞 事と スに 分だ を 72 0 な る だ 暗さ 餘上 院な 死し 発が 17 + 5 v 編等 所让 就。 Ø 再完 分だ 7 す n 17 し ኔ 夜ょ び B 12 る 壯淳 τ 帯に を V 選を 5 其を 7 华龙 自じ 癒い 志し Z) L 12 5,2 樣電 編き ع は 殺さ 餘ま た 文 Ż を 事と す 抱だ 足もし n 少さ 帯が ¥2 5 心 が な た る L L ょ を は カ; \$ 5 身产 6 引 Ŕ 人な あ B 72 + あ 確か 5. 7 足も ع ~ γQ る 九 る V 7 な 病炎 療物 7 女  $\mathbf{U}$ そ し H 院急 治。 病院院 べ 引 τ あ 退た v v 遺ぬ 夫れ 4 醫、 院え ıζ を る v 受っ 病院 書は は 材で τ 師し を L 何に料な 軍 発が 12 Ø τ け て、 花tt て、 二 て B か 75 旗き た 即を n 出て 自じ 記しる Ø な 0 め 日っ 間<sup>ェ</sup> 週り る 殺さ 3 搜き 12 木で V 46 違が 少。 索さ す 正。 の 間な 0 n L 佐ª **ታ**ዩ 葉世 る た 15 Ø S め S 遠ゑ 通i 當な が だ 6 戦だ 養き 出て 口气 時じ 5 た 翻ら 生 慮上 決け b n 0 狀態な た 重物 5 2 の لح L 戦な を あ



(西南役の戦地圖)

將 め る **を** 極能 τ 愛も ゖ 8. 居る n بخ 7 易 + た 居る 中なか 能で H 木 Ł は 留は た Į۲ 口方 は 曉き **V**Q 方がた 田龙 K بخ 近が 原览 < 口ち の 12 な 暗台 ቷ اک Z) は V b 大震 街餐 隊な 0 た 雨あ 多蓝 B 降が勢が あ Ë b, n 5 Ø 頻い部ぶ 殆ど ど h 兼ね 家な b بخ 7 霧。 を 全ぱん 深か 置\* Ø 減め 作。 < V τ 戦え L 立た 計畫 嚴が T 72 重 籠で 隊な 12 め 12 b ţ 72 戰法 b n 線( あ 子 ば 0 と 7 前だ 思い 守る Æ. 尺章 0 時じ \* τ 絶ず 進と辨え居る 72 軍』ず

家な Z **%** 續記 Į۲ 小き再な 第点 第点 加品 V は 際なび τ 方ばる  $\equiv$ 四 戦な 二を敵き 中等 中さ 2 0 際な 際な 制は 線な 保証 軍に 際な 横と は 0 を 12 Ø は ス<sup>い</sup> 平 な 狀 に 同 表 田 <sup>ル</sup> 健 な つ 山 な 態 な じ 原 い 見 い 中ち 士になった。 家な 坂訓は 圓煮 12 た は < 改 此る  $\equiv$ 憂だ ع 蜂节 17 め、 寺じ 云い 屋\* 第に時報 月 اکر 幾° 數十十 山雪 太 = ٤ 原族 第 中ち 除な 際な 九 倉ら高な 家な か を 日 四 合がは 賴世 中なは 12 Ø 口を除た蜂ょ分が 併な。部ぶ 激音 窪にれ 隊な 戦だ 0 は し τ τ の K 總。田たに 編記 多麗 攻る 原览 成だ < 撃が坂が三 中等 大流大流 塚な 12 と Ø 17 改を 死い 利り 各次 隊次 隊次 を ٠ ٢ 大作 第5 右聲 傷 作?め 部ぶ 喪な 哨さ 华龙 る ね を \_ 中ま大紫 な ば 出だ を 0 隊な 隊な ど な L τ 布し は 殊さ ら 72 後ち は  $\mathbf{V}$ 上が孫を 0 γQ 72 古書 τ 木で丸ま 外號羽口 次じ 守。 め 凄ば 混る 目め ガ。 越る 2 Ø lζ 木質 田た τ 葉電第5 雑さ ٤ 少さ 原览 居る 12 悲♡を な 坂がた 絶ず 極な 佐さ 2

丸まの

7

0

た

Z)

各な

何か

n

多

軍犯

を

調

進い

撃け

0

命の

分な

を

0

居。

た

大だ部ぶ

隊に 隊に

12

居る

72

第点 あ

**家た** 

右翼 5

半な

は

第点

 $\equiv$ 

旅

團だ 裝

0

援え

軍

を 7

命い

ぜ

5

n 第だ

第点 持\*

旅り 7

團だ

は

共に 川常 を Ż 敵。で اكر あ 根ね 目をか は 7 そ た た。 を 攻世 乃の 0 大た 庚\* 名ぬ + n 申と譽は 木\*二 め 尉る か τ 72 總き Ø あ 少さ 撃っ 23 先だ b 日 逐で 登ま 森员 佐。野の 攻5 る 0 兀 は 撃げ 大な 戦だ 月 津っ 72 15 لح 12 そ 官的 向款 功量 九 出し少さ な を の<sub>か</sub> 軍 将さ 5 行だ 征が U z 日  $\equiv$ 戎の 收套 女 第次が 側沿 0 7 にち 勝よ 大流 て 東き 木誓 ح め 軍公利的 旅』京 死性 飲な 少さ ع た 四 h 團だ 大波 旗ª لح 佐ª 12 中等 ど 參記 阪か 0 な 後を な 月 謀りの **家**t 所让 9 軍につ カ 兼が兵の 在だた は + の た H 務しを 乃の 乃空 指し 第点 は 日 を 確かなな 木質 木寶 を 集き 0 \_\_ 間だ 少さ 留め め、少ち 旅り 命が B 12 佐ª + ぜ τ ょ 佐a 任だ 勇だ z) 指し 5 5 じ b 作? 0 兀 12 揮® 奮な 八き聯な n 2 ક 72 屬で 此。 た す 翻ら 代は際な た す 0 下 方質は 同と應ち る は 0 る 時じ 援急 書 く 前、戰法 面。各次 10 + 烫^ 地で 17 旅』 心にに 翻さ 四 12 HI \* 移る 官が 團だ 變なは 聯な 12 Ø 軍人 五粒 野の 轉だ が Z 5 塚な 9 川常 戦だ は 到等 女 γQ は 12 優い着き r 大点 **%** 飽き L 攻る **家たい** 敗ば大ば た 勢はす 歴り < 除いちゃう 迄き 整置三 41  $\boldsymbol{z}$ ٤ る \_ な ع 見み B 勝ら 中等 5

あ

0

例な

主に

義誓

由上

12

9

τ

面影

B

5

ず

勇智

戦だ

L

た

办;

敵き

は

12

9

7

ょ

<

防な

て

Ť

た

7

0

0

當を  $\alpha$ だ 少さ 掛が る 少さ 佐\*.た は

乃の L 追加 1 る لح 少さ 木誓 少さ た 佐さ は 間等 佐さ 少さ 佐a は 翌さ જ 佐さ は け を 幸に + が + な ح ţ は 八 ζ. 再充 Ħ. n 5 馬ま  $\alpha$ 日 日 能量 12 び لح 薙な を 退た 本 由上 左ª す Ť 陣だ て 院な あ 0 腕な る 立た 頭貨 0 重なのうる τ L 17 τ 0 12 Ţ 貫か た。 更高 易 切響 進さ 通ったので 節そ 解と اک あ 5 め 時じ け 立たた 高たか 銃 6 τ 能量 瀬せ 7 創意 7 號が せ 病院院 合い 觸い 本是 + 冬 ず 敵を 城さ 四 受う 四 が す H -12 方は 浮き る っけ 人はい 決っ 連ね 入ぶ 72 0 足さ 9 絡ら 院を 伏ぎ 死し は 出だ た。 を す 此。 勢ば L 0 取と る ·0 T\_ 拔っ ---る 時じ 刀なっ 0 時g 逃に 12 止.\* 71 塚な て げ 至な T 起ぎ あ 3 は 2 を 敵き 堅な 9 る る て、 得礼 T. 後き 陣な量る + 3 小さ Z) 0 四 中が由よ る 銃さ 6 聯ね 12 を 壘る ZS 塚な 饣 創だ 至な 創え **%** 0 發は 樊上 n 入場で 72 スゲ ぢ

居る な た 時旨 **ታ**፤ は 肥っ午と 薩。後の 帶に時じ 頃気 0 山が 天 河" は は 長の 殺さ 閑か 氣さに、 幾く 兀 重^ 時等 لح Ø 易 山常 々(\*\*\*\*\*\* な < 簇。 を ヮ゙ 罩~ て、 め 砲等 τ 聲が 春蛙 天だ 0 光点 地ち を、 b 覆が す^ か ば 12 Z) 照で ò 0

ح

1

اک

τ

\_

月

\_

+

日

0

夜上

植ゑ

木智

0

激ける

戦な

12

喪う

失ら

L

72

聯た

が

加。

12

な

5

は لح 失ら 3 ઇ 薩っ 前、字。 認み 0 新と n L 同さ 軍犯 حا 野の 事じ 聞だ T T Z) 人だの 易 豫上 る 情さ 17 あ r は 第だ記と備で 説さ IF B 極流於 0 L 少さ بخ 四 を 此亡 T 8 た 番ばた 佐さ 紹さ 深か 0) z), ね h 大荒 岩質 Ø 介かい V問え 6 ば 闘か 軍氣 隊 切號 談答 す 題だ 軍公 な 旗ª 係は 第だ正にに る。 を 旗 b 九? 由\* を JL. を 据さ 喪言 ¥Q 奪。番號即象 有為 る げ 失ら 大作 V. 小さ 12 ع T 将や る Ø 取と 隊に 相る 居るも 真に 最高 0 9 長さ 違っ 相等 遺ぬ 初に る 0 72 伊小 な 河办 者の が を 言な 25 東剝い 原語 は 少量 究は 釈き 口気 間等 祐さ 正ぬ 林場 あ < め 17 高於九元 少せ 多 る な ኒ 軍な な 郎き尉る 女 0 5 旗。 v < 部がは 大龙 v ٤ を r 他在 下" 鹿ゕ ક 将さ 要した 斃な す 見ご 0 思なの 12 し る W 夫ぶ スぃ 島に \_\_ 者の τ 太 L 卒る b 0 軍 生が Z) 以小 そ 17 藩は 涯だ 多麗 來! 5 旗® 渡れ 0 學が 4 ح を < 云る隊は 押る校な奪 ح 通っな 々〈旗ª た 伍。 ľ 12 IJ 12 0 0 6 3 居る取と 最っ T 72 文光 動で 72 L 軍に雑ぎ 0 B 字じ何か < 勇っ 確な B 72 旗き 誌し 7; 見み 7 1-1 0 實。要。に

軍 旌 間 題

Ž

る

そ

0

夫゛

3;

大流

切ぎ

な

軍

旗

8

何

5

し

た

Ż,

は

不广

明。

て

あ

る

**%** 

直

ち

12

大紫

**隊**S

長:

村智

H\*

木

ፓኃ

三克 5 隊な 姓と 乃の 水ま あ 12 0 長さ 家を 介は ば る Z જે 報は な 告さ /印<sup>か</sup> を 0 0 0 な 0 聯な 切覧 ٤ 0 手で 2 證上 手で 正常 原は 圣 家な 如言 6 b v 林 長ゃ 虚き 12 認な L 據さ 71 £ Ø 九 太 渡れ 少 渡れ め 覗っ 12 卒る 虚っ 為智 説さ **%** 郎き 乃っ 鳥る た < は 加, 木等 言を L L حَ 12 Ł か 能量 が 大な な た た n 原質 分光 を 5 思紫 将や 吐。 5 背せ لح 本。 b 捕ど を 林 云い E.ª 悪な 17 S 0 悉 少等 し 17 V ね 掛" 尉る 點に T ば 負地 9 し 0 ع < 72 < 現ば 5 7 け は لح 忠さ な 事じ を 12 官が 代货 T 居る **V**Q 護も 打っ 勇ゅ 6 川道 實っ v 軍な 居る 立2 議ぎ る は ኢ た 無む b Ø ځ 士儿 0 0 派は 説さ 此。 見み 5 Z 72 n 世 て 聯な 高な 高が ع 0 لح な Ø 7 τ h 田た 知し 塚な 軍 軍公 田た 加力。 لح 居る す の 家の 代だ る 原林はいま τ 事じ n 旗。 旌き 旗智 る 12 が 能量 高か 實う る 議ぎ 理な 25 田た 少等 જ B 相言 竹井 本是 小き 土し B 加小 代货 協い 違る 何か が 尉る 偽き 尉る な L l۲ 百姓 を 議ぎ 12 高な な 2 同等 ار 33 v 傷ず 田龙 上し 際な な V L L 職芸 家さ 代が لح け لح 5 T 0 7 死し 議ぎ 思紫 床と る B 小さ 村智 か ね L 出し 隊な 田た 6 箬 あ ば Ŋ 0 7 長 取也 0 持る 間第 軍 な 三克 B る ち が 物。 介は な 人と 6 اک 旗智 0 當な が 語が 歸か 立た な VQ. Ø V 0 時じ 何怎 ガの る T 0 手で 行や لح 淨% 7 或る 0 木ぎ 如き d' 12 方^ v 村吉 利り 大次 < け ð ኢ 無む 渡れ 8 将き 田たて 垢、 益な な 0

遺\* 拾る 12 0 置\* Ŋ 取占 7 v 來會 72 9 必 折ぎ 然 נל 軍人 敵き 宿舎 0 βi 置っ 攻せ \$ め に 心力 寄り な n せ 2 τ た 7 多 來會 尼 0 た 72 百姓家 لح ٤ 思。 開智 ひ、 引<sup>o</sup> v 7 3 持。 そ 取ら 0 ち 儘ぎ τ 歸か 出ゆっちん 村吉 3 田た **隊になってき** た 12 12 後き 插 手で 渡れ 田た L 床を

露路

33

間\*

た B

計な 72 12 渡れ最高 Z) 現場金額 初上 L 想 た 岩質 る 切员 像き ŏ 正允 を、 夫<sup>:</sup> す み る を 保管な 卒る 郎き 即は b は 5 Z 加加。 原林 て、軍災 左さ n の ve 旗ª 少等 بخ 如き 大な は 尉る 4 結け 何ど 切っ 0 手で果気 處で な 物。 を Ŋ, Z) ع 5 捨す 軍に は ず る。 7 思な 旗® た は を 奪ば נע **V**Q

大 將 筆 蹟 (大將が靜堂の號を用ゐられしは西南役前後のことなり) Z) 知し 2 て、そ n ら、 **X**Q 他龙 n そ Ø 金<sup>か</sup>ね n を 居る を 目の 合は 叉な な 他左 せ た の・ 6 物。 夫よ

**%** 

時と

卒る

75

將

判法

然だ

L

尺さ

取ら

亂る

軍が

中き振ぶ

後も

を

夫が

卒き

が

0

間がだ

12

スに

して

萬点

1

官が

9

7

進ん

τ

る

居品

人に

0

岩は

近ぶ

頃る

胴質な 聲る C 途 け h 發さ n の 卷 數す 能。 8 12 7 1. だ 17 行っ 字う 横も 12 工儿 + 敵な 敵。 25 上單 本 2 野の 12 官な 兩に せ 間が か 12 城や 0 b n 豫上 な 軍が 25 味み る 來き な 薄は に 攻き 72 備♡ 帛を 9 方於 暮世 少隻 72 0 亂る 圍る 薩っ 少芸 5 72 紗。 計る T ح b 72 闘き 南る 佐a 見神 0 0 時g 包ご ع Z) 頃る て を 混る 初上血は \_\_\_ る 0 親が 、 向 坂 が いなか 土し 士なれ み あ を ß 戦な 日覧 涙を 説き 官が 0 0 知し 味み Ŋ L 午で 史し は 0 手で 72 居る 方た 5 を τ لح 後、 ひ 斯か 0 帳き 背ば Z) 認さ. る 0) 數さ せ 同ら 5 V 三国官 嚢の た、 由<sup>\*</sup> لح 者の 中等 ዹ 0 め 時じ 人に て 25 12 之れ Ŕ 尉る 突ら を 處是 過す あ 0 生 抜き 5 て 然だ 軍なん 搜き を 9 Ť 記書 る £ K な あ 背し 行 終ふ τ 索引 0 植ゑ 憶さ そ τ だ 物の 0 L 直だ 後な 中で中な 書と 木き 來' < ح 物。 ع 72 た 畑た ち か 12 ٤ 35 で 突ら 0 を ۲۲ ß ح 本烷 B が 地ぢ 向計載等

位ら T な 軍 て 6 來音 人と 死し 軍公 2 切言 જ 仰急 月げっ 聲る Z) 向む てき IZ 正之 لح Ø 0 色表 3 挨s 向け 焼き ---衝突 突 合む 九 9 を 生き v 12 72 b 抜き 間っ 節さ **b**; 郎き た 倒な余と 朦り 刀烷 < を L  $F_{E}^{\zeta}$ 12 は v 旗は 脆っ n は 得礼 を 後を 戦だ 計》 لح 72 0 提っている。 が 72 Z لح 方は B 部革 闘ら 云い 72 V 現る 死世 0 L げ を 6 下 夜~ な T 太

は 指導 屍ね 佩は 馳は T 半点 膈に لح 居る n 劒は 居る 直ち 0 せ U せ જ 12 る 出て 少さ لح 離な 12 向扩低。 付っ 及ま 12

日ご

問

\*

Þ

72

が 翻き 事な 云い 背t 佐ª Z 0 取さ み 何と日気 7 V. 嚢なっ 0 9 記音 帛き ح 5 あ は 12 想 め 72 ~ 背ば Ŕ 附ぶ る 紗。 挾は 像き 本能 包な 易 村智 b 錄? 記 嚢なる h は 人に 同語 田た 背は 者とに 71 だ 八 0 + ľ 嚢な 易 納い し 四 物。九 記 Ċ 介まに 聯ね 多流 n T ع 分ぶ 憶ぎ 背せ あ 塚な < た は 記と 女 書は 捕は る 敵き h 之の 0 ع 12 3 7 て 部ぶ 云ぃ ٤ 記書 負地 だ B 0 あ n 略な ŏ v 0 録さ 9 5 τ 符ぶ る ኢ 阪たい が 記書 T 中毒 た 居<sup>を</sup> 合が か て 居る Ø 旗音 事じ 事じ ع る し 5 最っと て、 二 を 實っ 12 た、そ 云い 事を τ 相。 據よ 分気 b B 居る  $\alpha$ て 違る + 信は あ 捕 0 Z, L 9 る 0 ず Ξ 事じ る 河<sup>か</sup> < 卷第 女 1 É あ 日 た な ベ 實っ **(**· 5 5 V 原体に 之れ 0 4 τ が 0 L 5 正紫 を は 7 背世 者の 12  $\boldsymbol{\tau}$ 舎ず 本於 取貨 取と 來智 12 0 少等 更高 は 巻か 負ぉ -5° 尉る 5 た。 郎を沙ぎ 12 な 71 5 汰た 12 0 が 面物 V 3 直 疊た た L 手は す 白岩 ح L 3 7 記書 る ح h v n لح 出だ ず 居る 間な Ø لح ~ て 敵さ る 7 腹は は 見み 1 胃疹 思。 能。 致ち 0 古言 2 12 T 4 精い 9 本と 谷\* 卷第 Ø ઇ L (半)少 字, τ 鎮な 軍公 7 神 V

臺だい

戦な

居る

る

72

佐a لح 旗。

が

野の

少さ

居る

た

渡れ 否な 12 L や  $\mathbb{H}^{z}$ 2 間と τ 5 之元 ボ ケ な を 處、然かしか 分范 ッ 捕ど ŀ 5 12 L لح た あ 答を Z る 時と ح ^ 計は ^ た る 適電 を 取と を 4 3 以り先記 來於 T 0 之れ 步性 n لح 圣 卒き 信にが 命は じ ľ 來會 72 分だ た 捕ぎ ゆ 品なる 我加 を 携で隊な 附る 居をの 夫ふ n ક 卒き な 之れ

事に だ B

な

٤

云い

کم

0

は

字゛

野の

少さ

0

す

る

如ぎ

<

0

z)

6

Ø

^

渡れ

9

た

0

後さ

手で

手で

切

然が B

し 伊

た

東青一

B

夫がて 5 τ 0 鹿" h 卒きそ 居。行《岩》 方等 道: 12 Ø る 方~切。面次 似a 渡た旗はか を 正紫 ع を な し 搜旋九个 戦だ す た 5 尋な し 郎。野き る 軍が村にね T は 12 ぢ 旗® 田た 72 居る 2 南北 の三流正教 Þ る h な ٤ な た v 捕りの 郎き ž

Z)

٤

3

付っ

け

た。

は

な

叱ょ 前きあ

0

名い

學』

で

な

い、 全<sup>t</sup>l 12

塚な

0

隊には

17

角な

Ø

手で 0

分だ ず

捕ぎ る

分だを

一でる、人り切ち

落きへ

事<sup>じ</sup>の

小さ 知し

ないちゃっ

東タに

語が就なな

高な 0

が T

9

τ

7

岩質 を

何智

を 72

來き捕ぎ

造。 作?

B

な

<

自じ 實。伊い

た

لح L

لح ح

b

5

ず

黎も

朝云

夜~

分だ

h Z 村智 0 4 田た 隊な 佐。泣なの 寝れ 手で 想き入りに 像すに 人い L つ て、 7 了! 已表 0 12 本な た 切。高流 營品 田たへ 露致致 が Z 百され 步<sup>tt</sup> 姓总 た 卒を家を上こ は 0 床。致紫 0 間"方案 T. が 發は な 見は v

名が 祐は な 學上 が 高が 17 6 25 大鷲 切賣 渡兔 な 何な る 故" い 事と他た اک Ł 隊た 怒い 探る 歩<sup>性</sup> 詰ま 0

AC Mananasa



濵外關下時の任赴てしと長隊聯倉小は眞寫北 のもしつ異に婆老の家同砌の宿投に卯川の町

支し部ぶ

南北間

倉を岸が

は 迫等 月

0

方が

伊尔

17

9

τ

前党

進ん 1

L

隊: 隊: 三

11 10

0

12

集

9

τ.

ح

ţ

b

家な

71

n は、

本党

は 0

の

方た

O<sub>t</sub>

戰

終ら

能電

城に

總さ

攻;

撃さ

V

あ

0

72

邪場

非で

で

B

能量

城さ

を

乗の

置を

v

τ

あ

る

0

を

認と 17

B

敵き 8

0

土

氣音

を

沮を

喪き 12

z

せ

る

0

は

ٔح

n

17

L

な

B

0

あ

る

女

v

越で 0

郎き

12

太太長。此で

騙さ

日で留るので

本流米。最高

衝っ 本と

Z)

5

لح

0

氣®

が

軍な Ø

71

満み

ち

T

た

薩っ

0

勇っ 本と

逸众

見み

十二 取ら

塚た 摩ま

床と將さ

居。が

全点ム

隊な で

間別は

此る久く

營さ 福を

詰っ z

T

72

ታን;

前章

分が

捕貨

L

72

+

兀

聯な

塚な

聯ね

旗ª

が

0

71

間ま

居る

木

大

日

0

で

あっ

た、官が

軍

0

第5

第点

旅り

分が 團だ

隊に 部ぶ

東が守る

安る 高た

樂を瀬世

寺じに

を

指音

L

兵心

を

留さ

B

**全**型

Ø

生だ

命の

對応事な

(314)

る。

72 番点 戦だ大き ح 闘き 隊な n 0 Ŧî. 12 猛等 番片 對於 烈な小さ す で 家な る あ を 薩さ 始是摩里 0 軍が向影 72 め 事を能を は は 本。淺意 木二軍に江本 直流 0 0 葉は健は 之の 越〟見じ 進たた Ø \$ 0 多言 率音 戦さ < 争な る لح 加益 る L は = 7 9 番ば 72 小さ 午さ B 家な 人に 前だ 相話 口号 Ł 良ら 17 時じ長な 残空 頃云 良古 る か Ø ほ b 変な بخ 開か 12 て 始し る あ

て 軍 あ 旗 は 10 Z) 75 B 軍 塚な 0 生。 命が で あ る 假 令^ 敵を 0 手飞 ^ 渡れ 0 7 8 尚に 且" 軍な 家な

旌。 D

0

下卷

12

72

逸礼

見が

十二

郎等

太た

0

部ぶ

下"

八~ を

板な

某机 3

忽な

ち

は

居る

5 0

八

幡た ع

П.

0

頂き

上党 72

速で 4

射に あ

何等 0

門為 0

引

げ

猛。

烈れ

72

た

悲観な

者の

72

が

兎と

B

B

角な

題 居る 悪る 7 聯れ 彈だに L 2 た 花は 口言 τ あ 3 に け 家な 能電 間が を 軍人 n 0 ا ع 旗。 72 思る 本。 ど 9 山金 聞 旗 b 城内は τ 4 # 夫れ は 3 L h 微學 确等 捨ず Z で V ことが Z) 塵之 軽け 7 易 て ^ 分が 5 は 17 B 7 3 異し 捕 は 善よ Ŋ 何是 な せ 出だ 0 t せ < み 9 72 分が 事と 聯九 6 な L な 12 か 家な n 6 が 12 VQ

城やうちっ ح か z か. 5 0 腰に 杉ぎ 拔点 原は 7 沁症 熊 少さ 土し 本と 佐a ع 城に 竹な B 内ない 確だ Z) 早は 0 3 25 < 噉み 見み 頭罩 降か 下着 12 12 容ん ٤ 插ta b 分ぎ L 者の Ø 明常 云い h 偽は 望り が L T ろ」と で 物の 遠え せ 官が 0 あ ね、 最。 鏡 軍な 7 能量 だ 0 本城 た zh) を 居る 6 を 間。 罵げ た **خ** ک 샃 初上 出だ < 晋 0 L z は 云い 東が 何智 12 τ Z) 悪き 花。 見み 味み だ 口克 太 B 方於 B 堪た し 岡が 易 る کے 0 5 72 1113 0 ^ 軍に 果た ¥Q ح Ø B 頂き 詞と 云い あ 旗音 0 L Ŀΰ を 軍が 9 T **%** 9 Ť 123 放t 旗a τ 十 敵き が 樹た 四 四 0 居る 0 手で T 目め 7 72 聯九 聯ん 家な , גע 散え 12 た 家な が 渡れ 終 46 入い 0 敵。全だ 軍な 17 b 2 17 馬と 籠き 旗き 減さ 7 は X

木

ararahan, aran aran aran aran. 下\* 抱い 3 0 ģ 今』 悪き ţ l۲ 處と 3 L 下\* 土し T 西意 口克 ま V Z 至が が 土 12 西点 絶ぎ て \* 7 L B 浴  $\equiv$ 卒き 鄕。 B 降か 新に 居る 12 0 12 72 熊鼠 將に 先だ 將や 盛り 政な た S 月 かヽ び 校かっ 校から 本場とじゃっ 生が 122 厚。 せ 者の け  $\equiv$ 5 志なさし 5 33 ار τ 徳さ 女 0 打, 'n 日 何能 逸沧 B 72. 不广 0 H て ልነ B ち 雨端が 出光 敵を L 見み め 寄り 思し 旗は か る 即意 な +º. 堪な 12 せ 議會 續ご Ø 0 L 仕し 隙ま 0 郎き な を 3 を T た v 命い 居る 欣意 τ 方☆ で 太た B で 抱た 速で 官が 城等を 賊さ を 慕は 0 な る が 射や 0 V 捨り 軍が 者。 大な 思数 < 軍 7 砲等 機智 る、 當っ 人な 落 τ 25 7 0 0 Z  $\sim$ 0 會かい 少な 敗ば 氣げ 人な 付っ 應なっ た 第ぎ ち 何か じ を < 時じ £ V な 兵公 な 12 親が لح 能。 兵心 11 で な 發さ な V 15 ţ B 望さ 本 卒き 惨る 0 分が 違が 5 つ Z) は 城 無む 捕り ま 酷な とい τ h 0 N B 本点 で 憤 念 0 な 居る て 72 12 0 17 る 居る 城等 薩っ Ø 軍な な 新た 立た 殺さ つ V た、 其<sup>を</sup> 軍な 害点 歯ば 旗音 5 者の る 政な 籠で 内心 官於 者の を が 厚を を Ø す B 0 處で 軍なん 仕し 噛か 多なが 將や る 用象 徳さ つ 半ん < τ 卒き 方がた h は Ø لح 0,5 ^ 聞智 頂高 分が 旗は 居。 だ 立族 あ が を 0 集 今ま 所。 以。 報等 0 0 < な 官的 Ž) Ě 12 た 上类 下音 致ち B اك 父 < 軍 て 掲さ 破世 B b 23 5 B L 聞智 堪た 滅さ 驅か げ あ 7 ず 5 炒瓷 す 夫を け 中る 敵き 思蒙 此九 9 Ż 等。 た スゲ 見み る る **V**Q を 12 کم

あ

2

72

旗

瓝 有る 如こか ば 好』 太 b < b + 間。 隊な 能量 v 四 際語 伍ご 有る ٤ 本。 聯な ł۲ ß 整な v \$ 家な 敵な 太 41 で W が 0 る 苦' 0 لح は 精だ 方は T 行っ 六 戦な 英流 法は 疲っ 軍 七 0 12 を n す 結け + 出て 取と 72 る 里, 果的 會あ 兵心 軍% 0 0 0 9 道が T は て 旗智 た 駄だ b 程的 は 女 0 5 馬出 **#**5 て な だ 15 あ Ł v 失な Z) 何芒 時じ 乘の る 6 間な せ 5 Z 9 B る + 7 n な 分だ あ 靴ら B ~ 事と 戦な 12 m L 驅け 12 闘き ば 拂た τ 足さ 0 進ゆ 無ぶ 早は 7 r 備 事じ **V**Q < 歩る τ 能量 12 者的 字, Z) Ł す 能 は 本的 せ 野の 草な る 本 る 少隻 ^ 鎖ま 鞋\* スは

そ

n

Ŕ

0

今な

9

す

n

穿ゅ さべ

か

せ

る

佐a

は

語か

る

小飞 日に

倉台

^

着っ \*

Z)

n

B

な

<

兵心 る

火台 ٤

聯た居る 戦が當る 0 隊な る 聯な聯な る 旗。 敵。 家た 隊な τ. 最高 旗音 旗ª は 初記 0 熊。 手で 12 を 軍 本場とじゃう ^ は 分ぎ Ø は **13**0 捕箭 恥等 悟さ 辱り 内な 渡れ 木ぎせ を 17 9 少さ ら を 示は あ 7 佐<sup>a</sup> れ 雪さ L る B 0 72 23 た 粉なると 尚t 精な 0 + ね 官な 神に 7 兀 U Ø 軍人 \$ 聯な な あ 小な 籠こ 0 豚た 6 9 を 利り B は Ø た 金き 勿覧 لح 0 Z 團っ 論る 12 T 0 h 51 な 居る 無む 決け な 上学 堅か 0 る 心儿 事を め た ぁ 0 を を 花红 る 6 恥ち 堅か す 辱 立。 間が ず る B 派ば 山常 軍が 72 敵な 12 な 家な 0 は 報と な 6,4 頂き 動き 相等 知\* 0 上学 機智 精ば 命空 違る て 17 71 神に な あ 0 な 掲さ か: かっ 0 あ げ 籠で 9 0 た る 5 な B 限な 72 0 n が 0 6 た τ 7 Z 應對

あ

0

た

殊と

兵心

は

T

居る

る

訓

鍊%

を

經~

τ

V 續行首

姓

共党

交影

2

疲が

12

0

τ

B

百

+

餘上

名的

位员 n

L

か

な

いところ

へ、戦光

死し

者為 な

4

る

援系 τ

大た出で

方な應ち

小で 隊な

は

乃

様え 同とうじゃっ 0 が

勢だ る、 を は 何芒 來ら 能で ح 開於 着さ 0 É 方も 中等 談芸 Z) 隊な た せ **→**\$ 5 と 云<sup>い</sup> 話や 0 の 云い 7

9

T

ઢ

勝ち

味み

は、

な

い、 乃。

木ぎ Ġ

様だ

な

n

ば

ح

そ、

彼れ

女

で

17

持も は

5

太

る

ح

ع

لح

L

T

不如

利り

0)

狀に

能は

な

¥2

は

な

Z)

0

た

2

ح

^

敵で

堪た 軍に 來き

味が

は

を 以3 τ 語がて だ 9 ょ

事じ

情言

居さ

る。真。

鍋な

豫上

備"

113

将さ

が

介が 遠?

た、次言 <

に 紹\*\*

し 3

ţ n

5<sub>°</sub> T

な 決け は ζ, 取さ 日は + 5 7 < 兀 n 渦台 軍炎 聯な た 失ら旗き 塚た で 0 7 取と ^ 7 な は す V ß 聯なれ 新た Z) 隊長され 長さ 5 5 た L 過点 云い < 失ら は 軍気 居る لح ዹ 旗き は ず 事と を 旗音 云い 下" 手は原と は 賜し n Լ は 12 戰さ な 6 な 死し過気 V 過; 0 L 失ら 72 失ら τ 7 0 て 脊せ あ て な 12 6 あ 負擔 女 v 9 す か 5 女 6 T が

居る

た

L

Z

乃つ

木等

す

2

0

め

B

r

賊さ

0

手で は

0

場出

合な 中等

道:

鍋さ

将さ

も 旗智 問る 題だ Į۲ は **多**te 大な 0

三流駄だ

介け を Ø H

旗に山ま

負ふ

頭"鹿" 文 ح L 鍋に其を軍なて が n ع .( 村に家か 7 絕t 田た處で 旌 B Œ 買め 居る 立た بخ 7 ٤ な 文 家け た τ 0 を 戦な 敵な ず 乃の 引力 渋る 桂っ 6 v 0 て 木ぎし。 頭な 人 武さなたけ 大だ 争う Ø は n V 0 二とな 手で大な て 12 過れ 7 た 男を 光 將言 残と 失り居を が 隊によるま z 軍是 渡た اً ع 9 b そ T L 旗。 0 9 は n 居品 72 此さ 7 た 日 " 0 0 所 答於 랓 村は軍気の 72 0 最高 田た旗書 B ታ፣ 隅等 通声 重造 て 後: を 陸ル 寶堂 三克 0 h 0 村ま 介が運え 受っ 軍が 深か Ø 軍な لح 事じけ 省 功。 が 命がい 件はね で 三さん 戰だは 8 因気 は 死し何と縁急 易 0 大な 介は記さ 5 此こ は 過か が 切さ 分だ 念な E 0 捕ぎ ĸ あ اک ij L つ る 軍%に 7 る た 保馆 0 旗。恐ゃ た な 三記 存え な 字じ 83 介け D) 12 n V L 云。 原質多能か Цŝ を は 7 因ない 6 居る 記と鹿が 薩っ 譜ん 本な軍にふ L 事と 72 と、三 T 青さ 営か H15 7 乃つ 居品 せ あ 木ぎ 髪の で る る **V**2 少さ لح 大器 各 月 戎の 0 لح 共も小で 佐さ + 木ぎ は 方場一 が 71 荷に

33 ら 恁に乃の 様な 木が 場ば大な 合き勝き 12 は は 何ど 仕し處で 方た 캎 が ~ な \$ v ے. 失ら τ 女 す 自じ が 分が 乃の 0 實。失い木\* 責業 様え任な は 15 何芒 處こ 7 居<sup>を</sup> ま て 6 B n 自じ た 分差 通言 過か 0 失り人と X 様え な à 考点 は

了和中文仍後全草あ水砂乃安放己中、春会沒去找到丈夫 一名極京自放中方所知者完全一套上等此心的十為時 るると 書方待於其京之路七十三年 多写完的 须的干点以大利 四柱道子文此於死而品奏首子而今月五将利其

玉木文之進筆蹟

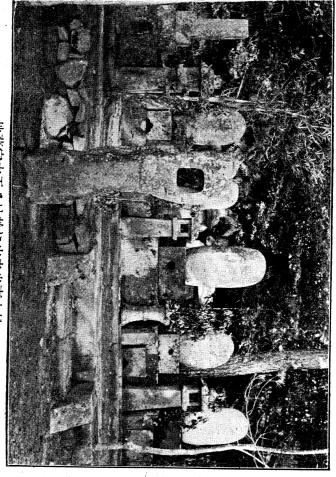

地基家木玉るけ於に山寺光東本松

乃

式と三 建た **%** 日っ 征ば B \$s 5 3 C 宫炎 司し 6 캎 少岁 謀っ 第点 戦だ 日 L ح 口等 爭 構な 佐さ を 0 12 τ. 7 を L 官が 旅』 職な は 軍 τ 1113 8 以為 は 命い لح 0 少きぜ 團だ 木 戰な 旗® 容え あ ζ 闘がい の 手で 謀る 珍ん 中等 川常 闘き 5 太 0 本 0 L V ]][" 城さ 長を 易 誤り 12 所让 許! 女 2 n 12 0 7 **%** 易 死し 乗けん 少等 は 原性 参え 在ぎ / た 加\* 之だ 務也 佐a 入ば 決け 負ふ 真る を z), 8. 12 v 傷き 延 b L L 先き 恐を 12 か 9 L 探さ 0 スÉ b 矢\* 6 7 7 12 n は び τ た 院2置を 部~ 5 ż 進さ な III to 12 中等 戦な Ŧi. 0 白を小で 佐a 番ば ع は 7 線〈 L h B 0 V 倉にに 水が 大流 T 夫を 前に ح 7 9 v 0 7 田た Z 居る 由物 營を昇足 真っ **隊な**た は 行ゆ な U 12 進 尾を 此。 る < 軍光 水が 所に z Z) B 添い 0 を 旗 **%** 司し L B 71 番ば b 記と 12 そ 令官必得 必得 幸な 進さ 中等 任だ 死し 0 を あ 12 r L 考が II to 際な 命や 'n 覺な 取占 る h 72 S 長さ 補性 悟さ b 9 7 \* 7 ^ 通点 τ 例な 見が 返さ 河方 缺け 了是 が τ h 日 軍汽 野の 居る 誰た と 0 た لح す 四 ٨ 同多 乃の 0 だ 解と 勢な 主は る し 0 12 月 b 目》 時じ \* 木誓 <u>~</u>د 4 7 7 あ 少さ Z) 5 式は郎き 第に指し あ 轉ん 5 n 佐a 九 12 今號 す 7 揮音 職だ は Ó 任に B + 0 H ばい 闘き 72 新 四 す 7 2 殺さ 付っ 主旨 力表 せ す 潔さ 72 聯な を + あ V る < Į۲ **隊**龙 續に ٤ ţ な 2 0 0) 戦と 熊紅 5 そ 戰法 長 け H た は T た 如· 惜を 本点 早常 ح 死し 及誓 あ 戎。 < 鎭え 何\* 0 で CK. し る 臺に 出ぬ 木等 何小 1 十 B اک V

旗

斯" 書が 情やす 玉だ 内が 云い 事だ l۲ 5 ح 度と B を v. 村な た 鎮な 9 て 任に 戰さ n 7 大震 語か **%** 0 臺だ τ あ 世 τ 場され は 送ぎ 分ぶ 只占 9 て 居る 6 る ح 容え たく と 戦な τ 9 あ Ξ は ^ た 我れ n n n 謀っ 出て事 な 連ね る 乃つ 25 日 41 た は τ لح τ 女 z 婦か 漁な 木等 參記 は 12 乃つ 0 居る 為# 花 7 し 5 師し 索が 麥ネ 謀な は は 木ぎ る 40 5 2 七 た 0 線, 謀な 不。 12 中等 中等 間。 72 月 Z) ع 家\^ 圣 任に 適き佐さ 0 佐a 12 < 0 5 12 得え 行や し ぜ 當な に Ø, 内にが + Z, 呼上 た 隱な な 方^ 6 取ら 7 志 不。 H 役さ び 3; n が Z) あ 7 n ぢし 軍汽 平心 頃を 12 中多 反と 知し τ 9 る る 此る Þ 旗音 な 女 立たた し 佐a 居る な n ક 我れ 上さ な 為な 間。 0 7 τ 9 ず は る な 41 B Ż, 行の 7 歸か τ 參え 頑な 事と る < 彰 は な 0 方^ は B 見神 謀の لح ٤ を な な 何智 < な を な な た 12 し 發さ 熊 0 < 處で 迷☆ 從ら 探が い、か 熊 V ZЭ し 見な τ 本是 た 女 惑? 來は 假 T 聽寶 本品 2 L Z) 17 **て**きて 0 許ら ч 分で た 下岩 £ た 5 驚い 城等 B あ 役さ 居る 軍 密み 0 Z スぃ  $\equiv$ を 戦な v 9 目が た 律。 儀ぎ n v 偵に里り τ 脱ぎ **٤** <sub>2</sub> 爭<sup>3</sup> た 小せっくれん Ø 12 を ŊΩ ば 走。 は 四 参え z 7 問と 内な 谷能 す か 方質 L す 謀。 < あ 願や 少りとうしゃっ は は ζ" 5 八 た は Z 発常 n 0 微 面がなった。 す 西に 方質 人に役き ぜ 72 力 7 る 手で 12 Z 間に人に 6 四 多 な 宛ぁ \* 0 密か 7 Ø n 月 厭い 手で 33 濱は E 求と 偵で あ 爲す τ 末ま は 紙な b 1 邊~ め を る 容が 3 か 見ざ 事じ **VQ** 17 河流出だ 仕し 謀さ

月

+

日

頃ぇ

ま

7

を

せ

3

漁ご

民な

0

家公

12

置\*

v

τ

或\*

時を

は

商

人ど

0

中等

اح

る

體な

思。 居。苦、 田た ع 71 竹な H 交员 をざ 恁な 田だ は ŊΩ 心には 此る 指 12 V 間影 進ん豊富 斷た **%** は 5 ዹ 揮 ょ 樣。 事。 岡を 中等 或る b 人に 9 اك 易 0 刀 閃 肥で 西に 實。佐さ る 中等 **%** し T L 實に 自じ 時島 佐a 曉 後二十 重は 七 7 あ は 雲 0 -12. 岡を 月 女 際が 身》 は る 高か \_ 油咖 破 17 12. て 0 敵な 日 他炸地吃 断だ 森员 敵な至な 十 搜ぎ 相等 5 違る 誰たれ 深か 競 馬\* な لح 日 索言 < 進 見み 河流八 能量 な —<sup>გ</sup> < L 本場はいたっ 人》 忍ら 軍犯 兵 原は 山だ 月 τ V 知しび 御み ع 旗ª 如 受し 八 જ 人い 船さ 0 9 0 狂 缶な 日 ^ 軍気 0 歸か 事を な 所让 浪 を は 旗智 ひ 戦と Z 飜 經^ 同智 7 B 在炎 2 0 人と じ あ T 所让 Ø を 9 知し 探さ + 7 < か 在が る。 は 立 n 馬 勝ら 柳紫 5 な 0 は 利 ず な 判 H ケ 敗ば v 知し 軍公 此 再充 **%** 庭: 功 瀬世 z n 逐 旗音 0 Щ CK 得えに Ø な 敵き 事じの 能量 進さ 17 上 十 Z) 實。所以 本場とじゃっ 索が 兵心 見 九 み 0 在资 干 は を 線站 日 た 餘。を 追る 能。 六 流 圣 先 21 探さ 得礼 討な b 鋒 入ば 田た H 石" す 世ずつ、旅 な 己 を 12 9 0 べ 中等 間がた Z) ス た 發は は く 二 2 日 5 佐a 9 此る 杏 L た 現りの 花 時g τ 向 h\* B 國能 豊ぷん 時 十 村 Ø 逐边 n

詩し後で

71

τ

0

6

人。

5

明。家は

治ち

山。死し

0

Ó

た

探な

12

旗

養なな 露っ 値に 軍気 C 責せ b لح 爾。年為 は か 力: 隊は 乃の 立た め 5 國公 消費 b 第点 n Ŕ 木等 尋な ち 云い た 警。少さ Ż は ^ ね 交セ 太 歸か 多 た 妻こに 察。佐さ 72 b 人に 薩さ 目が 0 が 2 0 か 25 遣や 物ざ τ 7 摩ቄ を 5 生品 B を \$ 2 D あ 0 澤電 着っ 多 Ш, р 6 澤温 T 良き る 勇タが 各なかく け を は Ϋ́ 來會 陸? 士 大な 72 方場 絞は 容ら τ 方場 軍流 高か 切さ 面常 12 は る 易ゐ 少\*5 軍公持8 0 城® 12 云い 12 IF 雄。佐さ 12 旗き 軍炎 2 -太 探な بخ 質じっ 吏 \_ 圣 た ٤ 旗き 女 値の 0, を 何智 だ L て を て を 思蒙 弟で 吐は 5 7 進さ 放は け、 滅ぎ ક  $\mathcal{U}$ Z) 諸に L h 8 な 7 £ 0 びが な な 澤は同ら だ τ < 7 軍 人にが ኔ 定。 迫ぎ 居る B 村智 Þ 旗 o 男優 をとこまさい 西。 た、三 田た 0 め 15 0 は 0 た 鄉。技 T 重站 =b 行智 舊る 當な 4 隆か 次で介は 介書 嚴切方~ 7 宅 家は 盛り 家が あ を は 重ぎ 0 を 25 置だ ع 17 西。 家穴 12 な 搜す 0 兵公秘" 72 共と生が紹介 搜ぎ Z) 7 索言 n 火が蔵ぎ 多だれ 12 隆か あ 索言 職長 12 し 7 盛。 を < Þ る τ 行。 罹な 居る ž τ Ø から لح 居る 解じ 居を 探な た 7 共に介は 0 つ た た る 偵い U 村な 12 办 τ 時まだ 田た 33 T 城点 戦だ 居。 面沒

々ぐ 自じ

乃 nanana

由t 手で何と 大灌 て τ た l۲ 分が 12 處と あ 軍に 12 5 な 塚ぷ 2 そ 傳流 0 煙\* 25 秘。 7 旗ª L る 義に 0 n 太 身な ゖ 軍人 藏さ 原 Z) 7 Ø 彦と 頃為 だ べ 體だ な 3 其な 旗\* 司し 6 所に 舊き 鹿が 3 H 12 Źι 有ぁ 事な 法は n 在さ 姓は は 兒と 智等 12 朱\* 各 省な 7 を 5 を 赤き 島は 搜ぎ V 物ぎ V 知し 居る 確した 知し め 木等 ţ 繋ん 0 索言 7 で n る 判法 る 勳 2 め 下。 方☆ あ 居る 女 事な 事じ 手で 六 72 h 方。 は る た せ 0 村智 數ま 等等 **ታ**› を ٤ 限計 ع ¥2 Z. 分気 は 田た 步性 L を 0 方☆ 思数 0 澤a 明さ 不ぶ 以。希望 7 兵公 参り £ な 太 12 同語 L 明点 澤温 居。 t 望さ 少さ 察さ 6 0 取ら ľ 72 で 搜索 圣 尉る 署は 0 た **V**Q 7 τ 長さ 起ぎ 0 あ 手で 構造 索言 7 骨结 假空 は を は 17 山常 方於 る ぞ し あ 折ぎ 分で 此る繰り 事じ 25 際な資品 陸? 12 2 L て 死し .F.3 9 實じっ 兎と 匿さ 努? 網記 軍にた 7 あ す 返さ B て 多 2 17 め ねゝ 此る 居る لح 9 L な あ 角なれ 由か b 72 人ど た: た。 B V 警げ る。 务 T 緣『 が は 0 人と 良き 彼れ 居を あ そ 察官が 或ぁ は 手で ٧۶ 返た る 兵勢 0 る n る اك 答ぶ 0 訴を 事に 折ぎ 7 動音 庫。 12 は 記な す 人に が 田た 轉え 多 機等 縣な 渡れ 念み る  $\equiv$ 21 知し 容ら Ľ 加如 す Z) て ば 由上 n 之の 易い た Ś 西亞 女 且か 'n た、三 9 介は 12 程的 那是 V は v b τ 知し 北等 0 ع 0 Z) 子し で 之の 密か \$ 熱な n 12 條る 覺な 孫を 實に 澤記 介は 告を な 心是 町業 悟さ B 代的 は

家か

L

0

• Ź)

0

3;

l۲

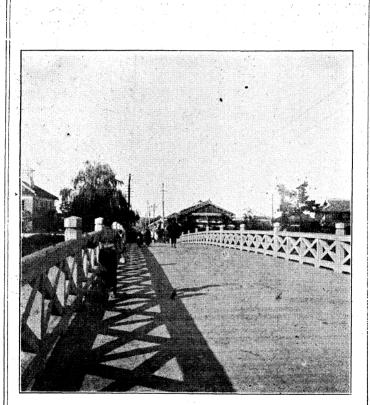

橋大の萩州長るたし死討の誼正木玉

大

75

旗ª

7

あ

0

た

۲

當な

人に

0

Z)

6

語が

9

7

居る

る

口台

於為為 4 察さ 循語 書が 物を 留り 7 せ 之れ 出於 署と 2 V 哺性 b 12 を n し 12 7 處し 乳を 佐さ 焼き ど 嚴に 召ま 居る 却 晩り す 當さ 和ゎ 重さ せ る 子で 所皇 べ L 時じ せ اك を L は L 之れ 受す の め を 状さ 見み ٤ め が < 2 ح 威。 た 取员 る る 態な 0 / 嚇智 時g とっ 調ら کے b あ Į۲ 委员 L 數さ لح を 至な Ġ + 佐音 月ば 陳を 12% 為な n \_\_ 和ゎ 年ね ታኔ 前が辨え 5 せ L る 子で 警が 斯 \_\_ た 12 し 月かっ 0 官 懇る 薩る た 3 < 實じ 之れ げ L τ 折t 南な h 母<sup>课</sup> 8 易 警り 田た 血片 72 L 茂も 機等 る 佐a 察さ 0 涙ゑ Z) 登と 署長 史し ば 和や 密かっ ع 子で 男な 警げ 子で 告さ 0 を 白贯 察さ は 赤 藤岩 12 著な 召賞 釈を 八 17 斷だ 木等 由上 者は 晚之 せ 於。 じ 義に b 加加 を 3" 下\* ч. 7 彦と 佐a 治ま ζ 之れ 婢で 和り 木智 n は は 常ね 子で され 激け は 12 を 佐ª が 樹智 Z 負物 出に和か は L 子宀 が 説さ 3 家で 0 は < 諭ゆ 子で 之九 す z ど L 12 23 ۲ 下に を z め 白品 0 加益 引い 訊に 決け 方た 白岩 洲す 書は 放は 限質 洲す 問え心に 12 物き 12 Ų 引。 警り L L を 15

發は腰に 0 見は 掛か 住き斯か け 宅で し < 直 7 لح ^ 暫さ 押站 12 間 引 < L V 4 大元 掛か 72 井 下ぎ け 大麓 を τ L 塚ぶ 見み τ 家が 義に 見神 詰っ 宅 彦と た め 搜ぎ は 所に τ 索言 そ 居る ح を n 行。 と云 n る **%** لح 2 天が背 賊を な کم カ**ゞ** Ø 0 為た 板坑 見み 当た め 0 自急 隙ま 12 b 5 奪は 間。 ¥2 四 失ら は יע 五 6, n 望り 人に た 紫き 落さ O<sup>®</sup> 第点 贈な探な + 總さ 0 値に 兀 餘き 0) \* 聯な 見み 引 b 際な Ż 床と 率さ Ļ 0 る 0 聯な 間。 Z. 0 塚た \* 12 澤電

のめ

軍な 6 兀 南たあ あ 月れ 功を 7 乃。血。 る 大產 援作賊をた る 塚ぷ あ 朱版木等源 が 軍公谷院 12 下に義む 司し ţ 書と少ま史し 能公 9 令官ない 官が た 佐。に 方な意で 之の本と 3 を 薩っ 第点以為は 記と限りの 警い語か 軍なを 詩し 軍に 始也 す + τ 置なを 退。四 其だの め 佐。察。る 和,署上處是 作る治費 聯な儀 聯九 大嘴 ٤ 12: 急。つ の · 隊なに 塚な 子での τ 實じの 及資旗等 訊に手で 薩さ 植ゑ な 喜な 木智 る 學が勇らば を 問えに 南智 木をに 名はず 喪き 由上血は 9 X 0 ع 葉は當る τ 失ら b を は \_\_ 涙を 後も 條於村智 史し 述の 西。 記と 0 し 0 間が べ・ た は 田た 7 + 南紫 し 0 時質質な 12 + た ----役を返れ 家は 記と 年な を 川常に す 匹 日第 L Z) 處 通る τ 縣だ 好か 5 1 聯な \_\_\_\_ 月ち じ 來\* 容が 笛で 引也 لح 是る隊は ይ は 天だて た 軍がの 時。僅是 皇が誰な少す 劇 上ぁ 内ない 41 ^ て 佐ª 曲; 當な 數する 陛☆ 知し 宛ぁ げ 容も 下办 b T で 5 12 b 百 0 τ 更なな 奮な 於ぎ を / あ n 東吳以為 21 者。闘き進ん る た T 勇。退ない 此な 軍にも 12 軍にて 未を倍ば 戰な 伺か 旗· な は 0 異な如だ だ 道營 20 80 8 は 下たっ ريخ 到な無な Z 出於 U た な b 行き 相言 0 し ず 來を 賜なる 時記 違る た V 賊を が 薩る はの は 6 Z)

申に 72 告で b 茂。 8 勸き登と 子で め L は 其る נלל ば 物品 佐。留》 和っに 子で處と B せ 逐で 6 17 n Z h لح 0 所に す 在ざ る を 0 申をしたて 聞音 \$ Ł 其為 為如幼菇 子さ す 17 を 致た 憐れ n H b 職な ځ 際な 記と旗き 所は 在於

乃

任だん

72

ぜ 乃。孤 ら 木。軍 れ 中。卦

佐ª 急

贵

期

彈

傷

死

用

槍

天

錄

功

旗

箇

春

風

办:

熊

本と生

鎮な

臺だい

の褐

参え 身

謀っちゃっ

12

な

9

7

後ち

奥芝共

少さ

佐a

今。一

Ø

大な

将言

が

盖はたし 毎な 現る τ 然が増え を 特で 戰だ 類と 旗 3 典元 戊 勇婦 手ぬ る 雖冷 め、変が 寅 な 進ん 知, 3 美" 原質 B \_\_ 林礼 予止 月 71 名の 我が 聯な弦に 圣 少岁 寡ら 軍 家な 各な 尉る IZ 敵な 大精 長さ 大な軍気 B せ V 乃が 命い 中ち ず 叉なた 12 木等 を 之れ 12 乃。 困な 奥索の 拜は 顯さ 木誓 12 死し 中ち は し 彈箔 君ź 感が す、今日 九 す 佐a 之の 喜智 軍 創 缺ら 也。 祭さ 12 旗ª 乏点 を 天龙 遂。被 學上 塊た 逐る *b*, 皇か を 12 12 ^ 賀前 ず 該が 死し 則な す 屍し 松き を 塚な と **云**い ち 0 0 少多 揮ま \_\_\_ 功を中を 佐a ふ (原 º 以心 絶ざ を 71 賞き を 埋き 下か 劇ば لح 賦る L 没は 死し 戦な す、 傷さ 漢な L 更記 奮力 爾じ 文芸 以為 甚 12 厨ら 後で 7 軍に 敢き

+ 吹 だば 兀 送 聯な 死し 旗 勝 盆。 多品 τ 隊に 者や 山 を 41 L 屈る 長き Ø 賜を發き 而是 城 せ 12 忠き 太 奮だ ず

8

刀なっ 厄

を

秘な ٤

τ

τ

真な

3

£

71

\*

8

る

女

Z

מלב

0

時當 あ

は。 9

潔。

ζ.Ϊ

自じ

殺さ 12

す は

る

覺が 0

進さ

居る 0

短江十

口が隊に

聯九

長さ

L

7

乃つ

木等

少さ

佐a

は

め

7

背は

進ん

が

嫌

 $\alpha$ 

7

72

中等

v

馬。極端

あ 命が 塚な 辱! る 悟さ ~ は 居る少ま命いが 背にて ì۲ Þ 佐さを 背点 な あ 至な 進ん あ 敵な が、二 は B 進と る る は う 兵心 先だ 出だ す لح 少さ 嫌言 72 12 月的 師し L 佐a る S V 首が 玉葉 な 時為 کم は て + 木ª を す は 0 易 \_\_\_ 搔が  $\equiv$ 文艺 毎い 7 騎® 0 戦な ζ, 日ち 20 5 時? 何芸 15 翻ら 討っ状や 木で n 淮と Ŕ B 樣な ļ 0 部等 場ば 如き ち 態 Z) 5 葉は 6 何う F\*, 合き 成がが لح 口等 費品 ~ 0 12 不ぶ 3 良多 將さ 0 L す 多 n 0 72 激け な ځ 校がっ 退な 7 12 時台 却き 戦な 古も જ 云い Z) な 7 田だ 5 0 命 敵で n 乗り 松り 人, 催 分な ば 12 12 を 馬的 陰が 促を 背ご 何智 を 多 -[J] <sup>3</sup> **%** 自じ L 出た後の 5 0 6 てら 敵な 筆っ だ 3 を あ 殺さ 見み 0 9 0 **V**Q 陣え 七 5 せ τ 0 中。則を 可心 7 る B 人》 3 け あ 0 背货  $\sim$ 駈か 肌提 \* ま は 0 進と 小飞 せ 武 H 身み た 0 液や 離 込<sup>て</sup> h 故ぬ 門影 止。 رح 'n 2 જેં 12 武 U 播か だ ず 5 + FL を 為た 持り 退な 四 0 得え 却是 込さ め 聯な 恥ち 3"

役 餘

び

な 時旨 者は < 處。續。確等 9 此。 h 此。 た か B H 0 7 46 右翼 0 0 7 .人。 由上 引 軍公 擔"。 n 易 音》 事。 0 木で 兩き 院を ٤, た 4 5 旗智 Ě **у**; 足 9 を 0 度を 為た す T --止。 退な を 込 絕た 12 云い 葉は 喪しな 貫わ る 足さ 分だ B 院な 女 0 Ż IJ 川常 負ふ 振さ 0 0 間: 12 る 通言 L ク n 出光 傷さ 繃貨 なる は 快上 Ø ţ 72 る B 銃に 躍を L 帯が < 不多 < 5 過か 其を を を な 創意 C 5 失り様な 入に 本に を な 振ぶ < を 込<sup>c</sup> L 殊 ż 院え 意い 省公 5 事を 9 を 聞智 負物 12 み 危急 7 切っ 時g て て 思。 を ح 5 深か L 吊っ 居る 見み 小さ あ 毎ま ٤. 9 Ż 7 < < た τ る、 今<sup>t</sup> 佐a 日ち ع 間等 惜さ 0 9 9 る 八、 7 退た 毎は は な 0 何智 < 留る ~ 女 命や 6 院を夜上 顔な あ Ŗ て 5 "ح 日本 米め n を 病炎 0 し 9 は 口台 し لح は 0 し た 発が 幾い 色な な 癖。 ٤ た 7 ZJ 院気 72 か ع n B 馬き B 少さ 0 v Ø 人に 云り 72 變か נלל Ŕ 寢れ た 12 佐a 明ぁ 入い ኡ 機な ら、局で 乘の 憂が が 5 は 日す 事ご ^ 0 何分 な 馬記 9 12 0 身から は な て 處( 體だ か 0 τ 所让 云い 上之 幾い 時最 あ ^ 手た 居る 9 中さ 人に 0 12 9 は る かっ た 綱にた 痛炎 7 寝れ 0 ع 女 遺。 春さ 後も 居る Ų, み 7 だ を V 失ら 取と 右翼 居る lζ 23 **%** 72 ኡ 賊を L 乘の る **%** る 湧ゎ 0 風き 軍 7 腕さ 通品 事を 9 四 3 12 33 ح 了に 月台 τ ع を 9 23 立た 負ふ 猖ゃ う た 指し 25 傷が て 九 爲で 傷さ 9 獗け 日" 揮® 出て 3 な Ę 者に な 7 な 醫り 來寶 Z) な 其を が 鐵貨

説さ は **%** 全艺 當な 時じ 滅為 乃つ タだん L た 木等 ع 家け L 2 5 は 7 東京 耳 だ ع 圣 銀ぎ 打力 か ヹ゚ 座ぎ 鎗; た 木 屋を覧 そ ⋘聯な n 際な 長言 إح が 住す 何" は h 日っ 名は て 居ª 譽上 لح な 0 た < 戦だ 乃つ 家公 死し 12 木等 を は 家が 逐点 + げ 鄭ら 聞® た 夫言 ح 2 婦や 5 之個

だと

Ż)

云

太

風き

干

四

聯允

**家**。

n

な

3

傳流

6

な。

弟な

Ø

集よ

作

大 將 23 旅 順 17 τ 0 一般しむから 咏

同等 な 木で 時じ 西ば 時 اكر 南江 な 生物 葉は 役を ع 涯が 口; は は 0 12 大な 例言 激ける 将さ ļ 戦だ 度と b 0 23 ع B 生物 な あ 神 を 色表 0 V 通っ 7 痛。 0 限な 自じ 數す 岩で 事じ ч 日ら を ۲۲ 心。 72 合す る 經^ n た 5 る. 者。 た 後も 事さ 站 て 親に 0 あ 父\* あ 出て 0 十 來會 た 9 郎き ¥Q

報は 事な 喪き 長戦一 が ıζ 7 失り ح 東京 乃っ Ż あ 圣 木智 生 死 る っ ع U 聞® **隊**於 共富 ٤

官軍

不多

利り

0

の 病さ

死し

な

大だ

事じ

軍犯

旗ª

は 慌あ 希な 知し ゃ 是な 0 لح 3 n るで 處 折ぎ 王が な 典は 5 J. Z L v 7 6 子じ 居。 පු Z) な 3; は Z な 女 v せ 0 病 ے 戰だ た 5 0 中な 報は + h な Ø L 練さ 書な 知节 氣ぎ 事を 大な 稻な は 郎き 死し な 0 子で 雨す 生い L **%** 云い 荷º め は حا て ے 7 関は が た 遅を 戦な 頓え 云い \$ は あ 9 ^ 向か 7 覺が 場な 7 降ぶ 參を L T 死し ኢ < る 悟と τ 平分 "ح な L 0 止。 9 9 £ Z) ^ 着っ 廣な 上が 氣智 بيلج を 7 τ C た め 9 6 享なれる 居を の て 極聲 た 來' < た 高か V 多 V 戰公 足げ 35 る、 春<sup>は</sup>る る」と 多 為\* 女 め た Ø 9 年記 駄粒 な 争。 せ な 7 め لح 0 七 5 £ を は لح 云い اک 12 35 あ + V 早に は 屋\* 行ゆ 6 引。 老 は 盡? 9 < 9 Z) 少岁 兀 ع 兎ヒ 髪がく £ 云い τ 敷は け な。 着っ 佐a 9 L ば T 尋な ઇ τ 9 出て 0 25 樂》 か か も、 云、 居を 久' ع け 7 Z) 庭は 女 ね す ね 12 る づ る 留る 7 梦 H る ば L 野や 死し 事な ع 風か 易 な 米め た 参え U た 病炎 出地 35 茶ご B 少岁 XZ 5 老 計り 0 物。 જ 間。 佐。 院急 لح **V**Q 人比 L 寒心 L 4 な 見み 0 0 箸芽 た 7 な v بح 事 を **%** 事を な 3 あ 入ら あ 75 Z) £ 然よ 戦だ 6 を を た ヹ は 0 0 場ち 思考 作? Þ L な 後さ 時曾 た 0 女 な 陸 Z て 愛さ 7 9 0 ^ τ 6 軍が 出だ 日ら 退で 明\* 混え あ 虎で 居る 省 雑さ Z) 日す な l 9 た て 列れ נע V 0 72 82 0 騒ぎ 刺⁵ **%** ß 電流 何な 事を あ 今け 見み ۲" 通言 な め 報ぎ h

12

な

な

0

後でて

日本

な

知节

た

八 時じ 12 T 6 病院 東歸 + 鹿が 詣す 西で ઇ る 此る 京 鎮 圓え 見ど て、 南な 居を て おいま 島。錦か 8 役を る 公言 0 0 逆。是"是" 臺だ 下" 办; 中意 L 務也少等 賜し 町等 第5 終記 て 大龙 を 佐.ª す 征ばの 0 父き 切さ 心す 0 る 計等 居置 聯先 た 0 な 小学 n 計 宅を 隊に 翌さ 0 計 戦な る は 沙音 際品 を 年な 12 を 務む 何だ ح 盡力候 任に  $\equiv$ **+** 汰な 間ョ لح を 樣な せ Ŧ ぜ \_\_ 持る は て V 年ねん 3 B 圓念 爲な た 7 あ にまて な n 時g 居を 5 9 月ねっ 賣り 9 付っ た 以繁 の る た 心場持 عرف は 拂筒 由き Z) 6 同語 τ う、 假を + 9 じ ち τ 直だ 六 0 歸べ 7  $\equiv$ 理" 芝は 日岩 る 5 推ま 令^ 歸か 能量 + 由ら 區、 12 ح 察。 る 危® 日ち 12 西に東き 本と す ع 篤さ ح 京き 鎮え 0 由上の る は ع 0 事を 臺だ 9 久' 12 勿ち 報等 は 7 7 保は歸か 容え 餘な 論る 爲な が 動 機 川温 あ 2 謀は 5 爲で Ġ あ 9 τ を あ \$ ra E 2 真。 町き 等き τ な。 発え る ¥2 12 3 ぜ 23 0 0 & 借答答 ぇ 叙じ 5 É 7 教ける 親や 12 訓紀 Ļ n あ n 0 病等 年ねん 父さ 7 7 0 を 金記 0 જ 受う 氣管 た 同等 な 基は 時じ 百 戰だ け

乃

----を を 人" て 캎 研な歳ち だ る 居る 湯ゆ 收ぎ 75° で 大次 将等事とた 究まの あ 地ち 8 木等 時。 家は 時最 ع **%** 7 Ü 中等 L 0 た Z) 共。 出了 ا ع b 居。 T ~ 佐a 次し 12 £ 居る が ילל 違が 72 あ 0 自じ 第点 5 た た 9 7 た 0 第点 72 刃岩 女紫 脊せ 何に 誰たれ τ 12 あ 聯ね し Ø 富さ ß 事を仲ま 12 જ 不ぶ 道な 隊にある。 長さ で 自じ 5 兄は た r 12 જ 定い 申さ 多 5 五. 12 で 山办 關か 來' 負 監か لح b + の る、 二.s. 二.た 愛ぬ 兀 な け لح は Ø し 高か 歳さ る v る 夫ゞ τ 25 人, ζ. 女 事に 身" 事に 人に 東美 5 京 色为 で لح لح n は 0 0 72 光っ 血点 兄を 嫌言 共员 何是 な ^ 色岩 澤\* < 9 君影 U اک 來會 麻き **%** な 0 は な た n ţ 好り لح Źэ 年に £ 布が明め "ح < な 5 七岁 飯い治ち V は、悲な 思蒙 ع 何少 奥智 く 倉を十 時っ 樣。 修う Į۲ 太 0 出版 で 業が 英流年為 て 女 <u>ر</u> b 此。 語さ あ L H.A. は 7 嫣に す 處 學" ار 9 た \$ 3 然( た 諸に て 校がっ 七岁 **%** لح 方は B 12 後 \$ 娘 愛も 面常七岁 相。 通か 0 時 嬌け は 當な 静り 0 0 學"鹿" 0 代於 7 子で 0

問》兒<sup>と</sup>

島は

を

好上

12 は 英凯

成な

績\* 學\*

靜

阻 半 毙 X

72 < 父\* ち 口。生代 母\* 七岁 か ይ あ 地。 る 12 は 6 な 樣記 對於 縹® ኔኔ 易 £ 0 緻 大統 方数 末江 聞 體が τ が ĸ か Ø ع 孝な 好上 12 n Ł 嬢; 於於行物 た。 か C 真是 樣 て が 肉な あ 個と は 身\* 好上 9 15 何是 た 彼る ع 嫂站 姉ね Ø v 12 受け 12 ዹ B 對な **%** 方點 綺· す し 好上 は 麗な τ る V 好』 な 如き 心に ば v 方な < 切ざ þ B て b 子で て せ S あ て 3 ج ک 冊だ な 0 h かい た 7 心質質 時 す 72 そ 七岁 12 ね は が ક n 2 詞の て 極認 h か 湯ゆ 云い め は Ċ 地。 Ŋ ዾ 感沈 家" 詞点 を 好上 心是 は す か は 12 圓為 る 0 ţ

7

あ

0

た

大 木 **乃** เก.แ.ก.ก.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส. 將 る、 負\* 居る 富さ 樣。 た み た V 7 17 か 祭が な と 云<sup>い</sup> 庭で L. n け け Ø で 年に 44 Ż n 8 ず h જ る ひ 込<sup>で</sup> ぞ τ 作?嫌言 12 Ø ţ ば 居る 春な 到も 聞音 < Z) 華な 9 S τ 0 底。 る、 h て 光数 V b 族で 9

磨,足龙 5 \$ **V**Q 七岁 لح は 思な 他的 人, ٨ 處是 Į۲ で 來ª 華。て 人 v 氣<sup>a</sup> あ で 褒性 B る を 象さ 七片 玉點 補業 族さ 見が 9 な め た、子爵家 た、 或<sup>®</sup> の磨熱 様。 τ ١Z 人え < 12 Ά' 6 3 自じ の も、 取ら 12 褒'n 6 n 多た 上\* 分だ 爲な 7 B る 5 る 子し 人だん の 心。 ない。 少さ は だ 6 6 5 اك 領でく 虚さ 良」は 5 12 進さ げ け 氣 n 家は 其る 美 祭さ V 5 لح は ま で を そ 心に為な 縁を頃らか 磨が 女 n 付っ n は **\$**2 5 る が Þ て Z) s £ だ 思。 n n け あ 5 上\* け 9 る 無な 女 5 B B た で 有いと 7 深か 身がい せ 9 0 げ ¥. 居。 で h あ 72 福さ を لح 七岁 **〈** 12 ょ となる 0 が 嫁站 信と 5 は 身 な は Ø な 交き に 欲<sup>te</sup> じ 72, 間智 غ አን 6 な 無む を 傾し の 定だ **沙**を **之**を 且\* ح 0 נע 論る 72 2 た。 72 72 9 Ż し 9 玉龙 ん V た、 い、 若<sub>か</sub> 勵は 小学 だ、総なな が 何も ٤ B. で 方ら 迫 出 は h の<sup>"</sup> 持<sup>®</sup> あ 0 あ 乗り つて、 殿よ だ。 希望 V B つ・ 12 の 夫\*マ ちよ 良を普と 自じ 望り 氣雪 た 今ま 然が ٧۶ 通点 17 を も非い **う** 一き 為な 人がた を を B 持。 の 他也 顧い 持。 5 12 人と

迎訪

lζ

み

12

Z) と 云<sup>い</sup> 太 女なな لح ハ常 ţ な ゖ T て あ ば 良上 か

15413-413-413-

٦ 校かっ ዹ 居。 事を 時 τ 7 v 岩か d 伊尔 然か あ £ 7 遣や た لح Z さ し 闘か 金が 賴\* 主は L 6 る か 人に ば 湯ゆ 居る 係於 Ń 南な た Z) 地ち 12 n 事员 們 B 家け 何智 12 Z) 地ち た 役な 乃の ţ B 家け は、外を b 25 瀬世 ع か 7 木 17 5 あ . ら 乃° で あ 嫌認 は 中ち 地\* 云い В る 娘。 氏し つて ጷ اک B V. 佐a 鬼だ Z) 美元 かさ 0 木質 を 無む 神な 12 5 は Ø 7 中す 床と 道 下" あ 伊小 家に し لح 就っ 33 子に 佐ª 0 v 義等 اك 0 呼上 女 瀬せ 續 V 爵家 た、 華い 妾な ^ 飾ざ اك は T É ば 地ち づ 断は 乏は 嫁よ 6 が 湧ゎ 0 n 内ない 3 親に 物。 置かる 6 族 h 0 12 し る 41 v Ø v ילל 取员 類る 縁え 遣や 71 0 r た。 Ø 家\* 家か 世世 談覧 6 は 7 ね 調と 7 بح 7 庭い 話か 遣\* あ 庭に は h 12 べ B 断は で 内な 手で す あ かと 6 る な を الخ り、 鹿<sup>か</sup> あ 41 柄" る つて、 n 0 處と 子し اكر 0 な で る し て 爵さ 申込 事さ 自じ 見ど 伊尔 الم た 見み な あ 分だ 島は 瀨t が 家は 人と B 0 る Ø 0 لح 假站 地ぢ み 湯ゆ 知し て 12 た 容い n 模。 居を 家が が 地步 あ 前だ 令^ 家は た 様き n あ る 途と る Ø 申込 5 州皇 時g 0 Z, を 事に 12 9 た。 は 相勢 七岁 探さ n 易 望や Ø る **隣**2 を ク 知しみ 人と み 恰き 談 绪; ど 欲性 τ あ 7 家け 12 が n 見み B 耳 好上 し は 非。 71 る かけやっ 青烷 安る 住す を 決け V た な v と 云<sup>い</sup> す 機等 心儿 貸か 5 h

合かい

た

す

て

ع

る

乃

すと 係は て E は 引 r 强靠 た 長勢 誰だ بخ 居。 4 家が 3 ۲ ň 少さ 方\* 好』 州字 た 答ね v た 受, 33 7 6 樣程 女 7 士し 母流 修ぎ け 叉素 7 V 0 い出身 事を 族~ 伊小 8 す b か る 誰だれ た 12 非四 瀨\* 常 で 7 費品 B لح 0 勸さ n 7 ح 云ぃ 結算 地ち 居を ば、 知し لح て ğ لح 9 め な 長り ば 家は 私に τ 太 を 貨品 る n 5 嚴が B 太 條等 下‰ Z) n ٤ ٧٦ 知し n 格な þ, 湯ぬ 異い さる 6 件な 姚 n ع の τ な 家" **女**ななな 子で 地ち 存る 云い اک 7 17 漸 人员 9 を 庭で 9 家は は 方な 太 條を供と て L < て 嫌き件は لح "ح が た。 "ح 0 Ø た 0 納き あ ٨ 處こ 0 3 4" あ て、 正常 は ₩<sub>4</sub> 得 る 交が z` 處是 9 35 話ゎ v し 何を V 事旨 長さ 沙ぶ 史 文 τ 異が n か 17 b が 易 は す せ ع 5 £ 9 面影 な ょ 州学 知し ع Ą 圓え 父タ 白岩 な ¥2 τ V < n 0) ع 満た 立, 有い 居る 人と 樣電 < 味 出て 人员 仔し 云" 派世 12 Ø ま 福さ る **j**; 來曾 な は 組ま 乃の 12 妻言 母が 七岁 な あ 7 嫌や 9 あ 華な 木誓 答表 لح 樣。 0 る た \_\_\_\_ だ 9 た L 意い 族~ 家け 子飞 事; 家か 7 B **%** アッ 木<sup>変</sup> τ 向か 嫁 兄を は 供ど 鹿か ^ B 0 長っちゃうふ 爲四 樣。 を 緣沒 知し 内な 見さ は 家は す 付づ 教ける 事じ å. 聞智 n 島は 貨 ع べ 姉為 v け 藩は育い を は た 0 女なな \$ 樣a τ て Ł 引 る X ع 地ち 事な O) 見み 相等 8 ょ \_ な 御ご 當を 云い 家は は る B 家\*\* 受う ß ٤ 同等 のぇ ح は な け 貨品 つ 政を Ø 意い ど 地ち n る τ C 位ね **%**: 女 n 居。

逃げ子で 5 n \* し な V 口できた 中等 ઇ 込さ 取ら 世上 か た Ø 乃つ 3 佐ª 木等 τ 12 6 n 身み は 彼が 女 離り 云ぃ 中等 は 勸さ ば が は 0 n \* 佐ª 他先 妻記 軍に 軍 別る 中等 張世 め 太 τ 女 旗智 旗。 **%** 佐a r 何智 6 か 9 迎がて 喪き 5 問え 故ぬ 何な な 25 た n 事じ 7 0 B 失り題だ 故せ 容易 耳沙 0 申をして τ 結ね 無空 を 易。 は は 12 0 關か い、 二条 た 事じ 孝か 何ど 責な 傾於 婚ん 12 12 5 を 纏っ 結けっ 實に心に み 係は と け 婚ん \_ 急を 綿は 深が 12 し 個? L ļ 7 ኔ 身と n 圣 あ 對な な τ 5 が v 承諾 ج ک 氣® τ 0 L v اک 居る ع な 居。 た。 質ら 負が τ る L D, 考於 る は を 5 し だ な 2 0 け ^ 高か Z) な τ ぢ た 201 價\* B 無む જ た か か Z) Þ 9 親比 だ 9 \_ 0 6 72 下 12 な **D**: 拂は は لح 12 B 死し 成さ な v 断点 B 事な な 强を を Ž. Þ か 9 家が 云ぃ る < 5 τ 以為 لح 12 0 ひ、 名<sup>™</sup> 事を 就っ 云い 無む 國で τ 想 事じ 庭で 情な 3 B 家か 過れ像す Ŋ 理" か 万とと 古芒 爲で 0 71 失り す はっ 6 屋。 鄉 詳か څ 幾c け な 罪る を n 償品 鎮な か τ 12 v を ば 度と 事だ 了」 居。 事を 謝な ね は z 15 જે اخ ٨ 結は る z 7 3 5 n 知し が、母に 大だ 時當 女 あ 5 لح **A**J n 婚え 武。 ŀ ع 決け る。 7 **41** 談為 心える 度ど 心儿 易 から 0 を 書な 妻。 12 悟 な ح 持り

L

τ

居

た

時台

彼。

地。

0

藝げ

妓<sup>\*</sup>

۲۲

關於

係以

し

τ

子飞

\*

舉:

た

事是

が

あ

3

ź,

5

n

義

立た \*

t

る

0

だ

5

5

な

ど

云い

0

7

臆を

測を

を逞う

す

3

者為 H

B

あ

る

が

Z

n

は

750 Z

木等

家け

0

家か 理》

庭で

將 ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゙゙゙ヹ 伊い 無な な 不ぶ 酒は る 裕ら と、 **汚**。 τ 潮せ 迎が 乃の 品と 席は 大流 が ょ V z` 口できた。上き 地す 木質 行さ 12 貮じ あ 5 木等 心える Z) s τ 0 B n ٤ 中等 0 0 列章 5 家か 水 12 は 無な 72 す 佐a 湯ゆ 官な B 大な 庭。 次し Z) 9 Z) る 0 将はな 地ち 種が 第に 間。 人だん 1 12 0 た 無な 家け 成せい 違が 41 大な Z) か 72 格な v 長ちゃっ あ \* 事是 酒ぬ B 2 て ع 話は 讀よ 云い う 少さ あ は 多 72 \* 佐ª L た 72 T 大た る 0 L なっ 知し 将さ Z C 人と た、豪が 中き 故さ な は 5 郷き 遂に 事 が て、 あ 佐ª ح 0 ¥Q 第点 12 自<sup>c</sup> 25 5 當な 遊っ 大震 Ċ ځ か 良縁な 5 分が あ 時じ b 佐さ 云い 12 b が を 9 17 L 時じ 云い ^ を て 心之 長 が 心が ば 72 識し た 代答 太 あ 長等が 結算 ّج 州皇 得之 る n ゖ 12 女 る ば 置\* Дě 己が る は 0 0 n 7 がたとく n 女なな < Ġ ع 事と 料な B で M る 3 路っ は 5 理り あ な 0 事な な蓄 8 好る な 傍ぎ < 屋\* < る 尺記 設は 長な 12 子で み 事に 行智 當っ 0 金が 0 為な 為な Z) 女 明的 花 7 軒の 時じ 府立 3 9 b せ あ 時じ 0 L 12 B 0 以為 戯む 伊い 72 τ h る あ 事じ 代答 潜。 τ 0 瀨t 鹿ヵ b 居を n 0 害じ 17 千 で 地。 見ど る、おやし た、藝げい 5 る が 妻記 古飞 氏し 筈ず あ 島は Þ 辯ご を 0

9 0 物。 た。 婦ぶ 語が 人に る な

は

断だ B

ľ

T

<

嚴が

格な

5

な

其法

樣な

妓ぎ

0

供 τ

る

解か

L

居る

迎蒙

る

餘上

健る

人だ

12

當る

は

0

を

5

2

7

る

佐°十 は 乃つ 年品 木 *b*: Ø 大流 Ξ 将さ 類と 朋 b が 12 項系 静か 子飞 内な あ 夫ぶ 人だ 0 迎蒙 72 ٤ ٤ 結ざ 思紫 婚え ふ、そ E し 動さ た 3 の Ø) T 頃を は 困ま 中等 第次 5 佐a 10 7 聯な 居る 長等 長り な 大なしまけた 女公 と 午<sup>c</sup> は あ 嫌心 飯は 0 だ τ を **\$**3 た 食 鹿が 0 見ご 12 Z) 時g 明的 中等 治さ

蹟 筆 及 咏 將 大

B ٦ 告を 0 時じせ 縁な 5 談差 狀さ n 12 能。 震な 乘電 子飞 氣 斯\* b 12 6 な 語な 中等 9 佐a τ 居 居。 話は る Z 事と は T, 伊い は 地。 退の好き 引ゅ成い な 今に 6 0 ¥2 陸と 樣; 軍犯 12 中さ 將男 な

h, 町な 氣 度と 女 相また め اك 風き 5 適 つ 談だ 呼上 12 家か カン τ 12 \_\_\_ τ て 湯ゆ 當な な 度ど 吳〈 6 2 内ない を h 新え あ 地ち な Ł 本ぱん て 築さ ^ 2) n る 0 者は 費 0 7 置物 ス<sup>տ</sup> 人允 と、 家\* 娘が 速を 鯖ゃ L L لح が کر 御= 云ぃ 逢 < τ n な を h 12 あ ع 返え 居る ば 上之 見み 庭に相る 0 2 12 Z) る 云い 事じ T 湯ゆ 5 る 宜法 は Ø た な 違。 Z) つ 話先 を 地\* 宅 後亡 5 そ 模り Z し な 5 C 致な が 日ら 家" **^**`્ ک 樣含 を V ح 費品 逃K 0 V 是世 す を 場ば 成で 12 で Z) 湯 げ ^ 私だ る 訪さ 云 ま 所と 4 非で な 5 ع 地ち た は、帯に せ کے P て Z 9 當な 迫業 處と た 9 は ج ح 見み る、 る Z) そ Ø 7 **%** た 人に ح 女覧 皆t n ٤ る 5 が 0 n ぁ 母咒 云い ェ は 母世 が 近記 を 25 B 生。 は な 費 አ 結は 0 宜は 41 h \_\_ 立等 た 何智 = 生 事に 構な 天で Z) 5 12 闘な 云い 12 處 l۲ 랓 心が當 5 だ 伊い 披ぃ τ 心儿 ዹ な አ Ø て 7 5 話先 0 子で 露っ 配点 大紫 家、 ح < B 探記 n 事じ 柄゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ 2 لح と を 0 を b し h ح す ٤ 懸か T て Ł す 7 は נע 假た ۳ が 云い 当たっ 1 る け z る 來 な 3 裏する Į۲ そ 太 る 令^ 5 人にん た Ł V 始じ 事で 本語 輕な 0 0 の そ 0 か 0 v 畑た て は 人だ 氣音 ع 女 め 時g 46 n Z) す 應如 質ら T て Ł そ L は な 云い し 何冷 草? 相等 七岁 n な 見み < b は 太 見さ n 取台 談だ 3 ぢ な 官上 斯加 か 島と L v 良\* を h Þ ち Z) 5 5 Ø を ያን V 人ど 取と \* 紀き b ~ 云い 婦\* Ŕ ß Z 手る لح τ b 尾を 母: Ø, 可少 5 n 人比 0 居る 極智 体だ 井る か 費 な 7 0

て 人。 Z 結け 7 ح 婚え あ 7 L 9 £ た た。 七岁 は 静ら 子で とな り、 **乃**の 木 夫が

人にん

とな

<u>Б</u>

+

歲。

Z)

B

五

+

四

歳。

文

7

乃°

木

家が

本代人にん 大流 中等 لح 3 耐た の ななり 野の佐る賛え 5 知ち 津。は 成だ ば は な 人だれ 鎖っ 人でと لح 彼ぁ L 0 を ልኦ 雄を 云い 46 た 72 0) 招話 5  $oldsymbol{y}_{t}^{e_{\lambda_{t}}}$ 方っ ጷ 頃を 夫き V だと云 婦ゞ B 木普 Ø τ 月智 B 揶。 常な 中等 て 七岁 式。 Ø 時じ ず 撤亡 佐る Z ば بح 0 n 0 ζ" 太 h z): 經さ 婚え大権 第だて ٤ が 6 τ 流引 禮が 野の 中等 家、 銚さ 0 師じ石が 佐。 談だ津ッ 子し 酒は 0 男長 長 が 沓 12 12 は ζ'n 宴え 話に 赤な 請と 何な を 目。 ĭč 面% 座さ h 開路 が と 成さ 定號 Ø す 見み か し V た 9 72 下。 る C を 就 將 て、そ Ŕ 物生 کے 運に L Ł 來ホ 5 12 ح h 七点 72 長な 0 7 な b て 3 Z) 年に あ 9 ゃ < 來會 h 5 τ 芽ぉ 妻記 九 ク た B 大智 月かり 酒品 出だ z) 手で 野の た ع 傳誓 Ξ 度₺ そ は す 6 津っ 日\*, 火大変 野っ N 女 る 中等 12 ロ櫻川町 す て 12 佐さ 津ブ 來會 表表 < 足龙 Ø 7 西比 v ار る 大蓝 袖を 居る ع 0 盛は 造\* を る 島と 0 酒は 仲な 答表 75° るべ 引 h 乃。 木等 人を だ 宴え 木 ^ v 郷に が た 等。 は し T 0

婚え

0

當な

日岩

面。

白岩

v

办;

あ

る

75

居る が 果等 は は h ß 然は ど 年に 人い た 非" 腰に 7 5 Ł ¥ 九 常さ 月點 居る 途と 9 中等 人な لح 0 0 n 方場 者が 中を観み 花器 0 る \* 佐a L 12 姑き 當な τ て 17 遲\* 婿t 12 い、そ n は 日か B 夜\* 居る 吳〈 野の τ Þ < 12 0 は 黄り 7 は n 居る 津。 飮の な 中等 72 L ア عَ 少りとうしなっ 残っ み が T: T 0 佐さ あ 初に 道等 何能 了! 勝かっ 合る た 對な 0 云い 25 古き 9 面常 手で τ አ 家、、 日告 7 Z) 0 易 2 歸か 歸べ な な જ 12 な な を 中等 12 لح 9 嫁点 0 9 知し 佐a る か は τ 生が b S 招訊 Ġ 飲の 家か H 召さ 入り b لح 仲なか 來で ئم 客さ ъ 共员 み 人を 使な 0 を 7 **∤**Q か **V**Q 歸か 花は 7 負は 12 B 始じ 0 去。 12 L n 言に 嫁よ 飲の た 中な め 野の 静り 7 b る 9 葉ば た 津。 子飞 7 ح は 0 h 双章 佐a 82 三点 *T*50 ع 8 此。 静ら だ 方は ઇ 少岁 は 子飞 将さ 木質 . 掛か 0) 上海 41 で 乃の 0 0 ^ 北 家け 嫌 H 外には 句( 親に 8 木等 ŀ は 始 何芒 度と る 12 成さ 無な 77 家は Ø, 嫁よ ١ な 0) 賴な 5 ろ Ø め か ^ 静。 盃が 親に 入い 易 J L 引 17 興に 0 成さ 9 子さ 極點 人な τ 3 酔ょ は 入れ た 好上 辛が同な ઇ 取ら 0 が は لح を 72 h 忽ちま 僚な此る が 眠語 τ 5 **ታ**ን な v 72 Z) 了公 じ が H v 5 悪な ፇኔ た ち V 0 處 分か 澤な 良ぎ 7 0 τ 12 は 12 v 覺な 5 了量  $\equiv$ 終は 山る 限が B 夫と た。 が 0 人に 5 悟さ 7 は 0 12 待\* **V**2 2 9 集 此。 高が 0 た 0 た τ τ 射される 72 時じ て 同ら **%** 歸か ど 處 9 後き 假を 殆t 僚な T 暮、 0 は h 7

大

咏

及

筆

蹟

静い れど斯う云 子c は Ę Ø 第点 こよ試験は は 験な \_\_\_\_\_ 12 度と 及意 や 二 第に 度と な や 立。 派世 度と 15 ~ 合な は 格な 無す か る つた、他 ح とが へ 對s 能で 3 L 72 τ 0 物。で

優。 あ

2

U



0 0 佐が 後き者の 始し 7 あ る、徒に 8 付っ 12 け た 狼夠 Ó 狽ば す 7 る あ 0 0

斯な末ま 様な څ لح を L た 真な意 は、新児 た。 は 道。 夫人を試みる考へて で な v と 氣\* を 取と b 直語 あ L 9 た j, b 狼タ 知し 藉る n な

る

酒は

Ø

٤

る

n

る

け

け

τ

5

を

5

z

方。

Z)

2

た

る

愼k 子<sup>c</sup>

は

云い

は

n

T

B

は

5

<

لح

聞會

S

居。

た

何だ

樣如

悲な

し

v

辛る

v

事に

から

あ

0

能に 何智

度と を

8

失な

は

な

か

9

た

妻記

لح

0

道發 τ

を

缺か

<

Þ

5

な

事な

L

な

か

9

た、何に 去い併が τ 然が 太 事是 し 謹ご 静ら 小き 良き 多

良き

人と

0

12

入い

る

Þ

5

اك

そ

L

τ

不ざ L

満ま τ

を

云い

は

n

な

v

Þ

5

12

努? は

め

な

٧ŗ

卟

言に 氣音

は

Ż

な

Z)

9

た

爾音

5

L

5

Ŕ

な

v

斯

5

し

Þ

け

な

गाज

可。

絕於絕於

0

3

v

注言

意い

0

Ž

間章

か

な

か

9

た

ゖ

n

بخ

小飞

言に け

が

あ

n

ば

あ

る ち

だ

け

注き

意い

3 5

寸? つ 5 た L 中等 佐ª 72 事と は 静り 15 ર્જ 子飞 叱ょ 夫よ 言: 人! r 12 云い 0 አ み 普ぶ は 通る優さ 0 し 人と < 0 な 新し か 婚え 0 た 後と 人是 12 見み 倍ば る Å 氣 5 U. な づ 樂だの か み L は v 絕世 颜 を Ž τ す 無な る か

12 集点 0 ば 何。 頃を 作 爲 5 は 0 n ዹ *750* ع 書な נע 木幣 す 柔質 子飞 だ 和ゎ る 0 0 家か 氣® 12 愛る ځ 過す 見じ 庭で を 沙草 付? ይ Ť 7 は 静ら 出华 る 中等 す、 佐。 程度 子飞 7 0 夫等 足™ Z 嫁ら 婦が あ 0 素な ع 0 v **V**Q 72 だ 子で 處蒙 ዿ 集ぶ 静さ 頃る 0 作。補實 子で は 他然 子で 側當 + 太 12 Þ 0 0)  $\equiv$ 下げ 親と 位於 女誓 配货 類る 12 — <sup>გ</sup> て 努っ は 0 人, 子で め あ 所を 供資 ٤ た。 0 馬牌 25 た 0 極を 丁公 見み 來寶 物。 る 7 遊さ 優智 人 目が لح し B h て ~ v 何美 ぢ 居る

2

た

ß

位员

あ

9

た

ัดก็สักดังกำกับการการการการการสาราชาวิทยา 殆 は 35 屢ば 静か 際は 子で 次( 幸か 真是 あ は 福さ 個と 今ん 2 7 0 た 日节 な 幻げん 結け 女 ζ, 影か 婚え 7 9 لح L 自じ た な た 己。 自じ 5 0 0 個で τ ば 生 17 後き 何智 命。 負輩 12 5 ع L, け は あ じ魂 不くれい 5 5 ع **7**50 ع 斯\* L あ 懊り 5 τ る 惱す あ 來曾 為た ら لح た B が 5 負は ĺ, に、かつつ と、これが 残っ 魂 τ 72 を Į۲ 花蓝 描系 抑智 幸な嫁よ v ž لح τ ね 感かん L 居。 ば ず 7 な な 3 Ø 幻咒 5 ۲ 静か 影なぬ

£

が

事是

人ど供 世 あ 9 を 9 た 壽な 7 間な壽な 立。 子飞 た 子で あ 0 良゛ ば 派世 交っ は L 9 い 姑! v Źз 際な た 12 床線 b そ 教ける Z) v て L て 育分 B n 家が 7 は v は だ L 仕し な あ け 庭な あ た 方\*\* 人。 Ó 9 42 v ヹ゚ 内な た 35 姑き 7 72 25 あ 木 あ 事じ لح 舊き 小, r を 9 家は L 9 幕ば 置\* 圓え時じ. た た 0 τ ક 極い満ま代だ ゖ 風き は な n Ł 奉 12 丛 12 < ど ľ τ 處に は L 肉に 自じ 難に 嚴が 理り ヹ゚ τ 身, 木質 分ぎ 世世 か 格な L 間な 72 Į۲ 0 て 0 9 謹。 家か 人と 貧な な 0 た 9 庭な 交かる L 7 乏ま τ Þ あ 世出 12 際。 帯な 語が 對於 12 Ź, 0 を る は て た し 女なな لح τ 最っ 餘智 ح は、 0 જ 3 v Ø ዹ 中於 口台 中章 肩\* 好』 姑き 41 数な 17 1 v て 五. 12 調で を は 嚴な 子し 人に負地 利智 格な な が 0 Z) 0 子で Źз ~ あ ¥,

から 深か E の中に懐姙・ かった。

座 τ

敷し

床を 小飞

0

間。

は

切響 隊に 12

長き

Ø

居。

る

倉ら

0

聯な

第5

長さ

0

五ぱは

間。

し 12

か

Z)

9 な

た

乃の

前二

も

L

通点

5

東;

芝は

西に

保煙

町を

15

あ

無な 記と

0

12

v

72

慰さ

め

た

v

為た

め

て

8

あ

b

少。

尉る \*

Ø

勇ゆっ 豚な

敢な 旗き

1

r

## 聯

聯た 内を 少まる T 2 中多尉。 塚な 12 庭は た た は 伍⋷ 旗智 は 極を 少さ が 荒ぁ 旗。は 寫る長き 疎~ 聯次 置っの ДП, 20. 真し n 末き 飾さ 離点原語 3; 名が た な  $\mathbf{V}$ 林北 ر لح τ 3 平g 時じ 置》 v B 兵企 あ 女 屋や代気 V 建だ 卒さ る な 1 T そ あ 四 ٦'n 12 て 名は 9 荒さ 都。木 Ø 0 合な家は 頃を 72 n

0 3 は な 少艺 尉る 夫れ z) 12 0 0 ф× 手で た 精。て ځ 9 た。 τ **%** B 神に 聯始 交がっ 少さ 際ない 聯ん لح 尉る 旗 替な際な 冬 深まを て 旗ª 0 要な 震い 付っ < は 9 É 聯な 8

72

カ;

愛き

L

τ

た

尉る

Ø

脇な

真にと

居る

除長心 τ 御= 夫れ 少さ o Î 宅を 尉。 居る 質を B 影な得な門と京き 0 る て 外,保险 を で 勇鳴 Ø 柱に 聯な 掲む 居る 少す敢な 護ご な 隊なす げ た は 奉な 旗寶 る 時 歪,人( 行す み、なた櫻を 寫る動き ح 2 ځ 0 司证 ٤ て、 下点 じ 12 lζ 塀で川に 死し \_\_\_ 河》 な 方ば < ¥2 は 原はなばやし 3 2 12 家公 破ぎ 7 は 0 n

を

す

る

ع

ľ

て

あ 72

9

た。

司加 が

z

5

٤

Ø

覺が

悟で

あ

0

然が

B

中等

佐a

żί

此礼

等。

北

卒さ

を

愛が

す

る

は

事を あ

河如

尉る

Ø

精な

3

n

ば

Ø

め

12

め

る

B

0

る

0

と

任是

木

神と盡る Þ 强に 5 尊な な る 5 v 敬以 ば B ح ع ક す か 0 τ 下" B を B る 爲で 33 聯な 12 の外出の外出の 4 武ぶ 豚な は ۸Ź 學" 士 ع 中も 問え 7 は す 12 v Ø 力的 置\* 太 な る 午で 建た 8 び、武器 V 前二 借が 後 τ か 9 土 相言 四 當な ら ね は 漢な 物。 ば な Z) 教は 學" な Ø Ġ 憐さ لح 5 六 師し 數さ Ø n 時じ を 學於 文光 を 雇さ ١٢ 武 知し 至な S ٤ 入い \_ b を る 道答 ま n 主は ね は、真な ば て اك の智能 な ら た Ø. 兩勢 補電 Ø を 物。 習ら 輪的 授は 學。 何が 0 業が 校なか 時じ 憐む n 見# 間な を n 重。 لح た

(352)75 賴な T 0 な 云ぃ 教は聯な 精 み 訓》 際な 神と は 長き ¥Q ъ か は 小だ 興な 3; 5 聯な v 塚な 3 ^ 深か 7 9 旗智 た Ŕ < あ 生 河办, 7 守し **%** か 0 原林少 護ご て 知し た B 寫し n 世上 為た 71 真な **A**D 残? 斯" 討る Ø 周ら 5 Ø つ 詰っ 精が τ 圍る v 軍流 太 神に を 男を 旗 取と と 伍ご b 愛が 0 12 長さ 守。 守品 す 卷\* 護さ 5 る v τ せ 事だ 12 兵î 任だ 士儿 居。 τ が 8, 8 ず 置\* v た る 命の 0 け Z) ば . で Į۲ 大大文夫 あ 他龙 あ B 0 Ø う、 と 限が 下" た。 原体やしせる時間 ř 土し ع 兵心 Ċ አ 口名 卒き 床。 12 42

形以

v

得5 人にた 4 Ł 爲で 示し を 生にし 中3 待\* 多 ٤ 暇に軍にし 受う T < 程い佐。 な V 5 る 旗きた 25 け 精な ~ 度とは か だ 9 あ 守は事な る τ 通言 Ł 居品 0 成な ね け た る 護で 易 時g 教を學習 出光 る 過か る τ 面に 上之 لح 0 あ B ^ を 聯が倒ってい す 失らべ ર 詰る為たつ あ た 教ける Ø 隊長 長っ 命があ 9 は < 圣 所はめ な か 授は اكر 5 見み 悪な 見か を ^ 他龙 5 2 **X** B 0 τ 捧さ 來會 家公 5 0 時。せ 前に 振す 事な 家い 遣や げ ζ かくた 12 生な Ø を 8 2 τ 訥ら、來き 徒と は 生。 P 見み 駈が 12 奉き辯えて 詩し徒と 12 5 公うな τ 道がけ か 居。 示し 易 は 12 通点 b l 付っ 0 がる L 作?下\* L 下》 る T 忠さら け 下\* 7 る 土山 τ 事と 善 た ±1 圣 武・士し 何と 聯なと 1 42 v 卒き 脚に 土し 卒き 5 除於 兵û < L 事と 長さ卒き は 文 道をに Z) 研と T Ø 涙なね を 對な 添え ٤ d) <~ 居る み 物。つ を ば **削**。生\* 聯先 た Ł. \* 流流 な 語だて L 徒と 際な 同語 褒性 H L 5 氣"長茅 る は τ ľ n B τ AJ. 西、殊是 < 取员自己 米な Ę る 喜な 事。 南なに n 12 身に τ 當っ 主ゅ 'n な 戦を優さ な な لح 易 番点 義 だ بح 争され 7 v 9 美, 0 T 交かっ Z 0 T か τ あ 兵î 味" あ 替に云い 話! 親比 ع 先表 9 < 土 () 2 12 を 密み 殊と 生たた た 食 か な 聞智 す て B 0 漢な は 米な 恕沒 る る、軍人 け あ B 添え學習 n 7 L

τ

2

12

削さ

0

乃

士になれる。 あ z 合き 5 然が 9 た。 どそ ・鉢は な し 0 な 如ご 軍気 **%** 舎ば の 頃s 隊は < ع 25 無性 特 ٤ 部ぶ な 別る官党 7 ع 下 V あっ 切货 廳や 0 何な Ø 任に 故せ 大览 7 た 務しは 際な ग्रा は 事じゃっ 長さ 政な 此た 23 Z) 費で h Z) 等ら 節さ Д, Д 'B 特 る が 減が 別る者が異な ふ、官廳は Ø 9 0 B 任に 7 あ 意。 務也 出了 9 で τ は た 12 當な 極で書る 諸官廳に火 聯な ないちゃう 寒が間な る 者。 0 0 出しゅっ 夜ょ は だ 暫に け な 務也 ど 鉢ば て 火で あ 0 支し 0 0 る 給き Ţ 焚き 氣 25 軍 火心 無工 を な L **隊**応 禁 じ h اح 10 لح 務記 は た 生 週点 事に

6

番ば

が

吹ぶ S þ,

格な

木 5 V 72 別る る て 居ª 愈: 聯% か が な ľ だ 隊長 長っ やくしょく t た、上きげ ع から 修 侧程 務立 12 を忠實 恁ん L 様でとば を な 通言 τ 詞と じ 命の 間に 12 と す 掛か τ 12 は 掛か 精が る 油物 け 何怎 け 然だ 関心 他た b اك る。 ٤ す Ø 用も n 兵心 ょ る る Ø ζ. 此。 土し τ 0 主は親に 0 B は જ 為 又 交 役さ 和や 兵心 L め v 土し 71 اك 9 12 立た ₹<u>2</u> 當な Z) 取と 9 時じ 一 لح 9 度ど τ 同ら Ø は 此る 樣。 聯た 有勢 上之 Į, 隊な 難な B < 研と は な V 詞は 絕た v v 名が Ż ፇ፮፝ か ず 學上 米点 Z) 春はる ・で 0 け 風な 味を τ あ が 費品 る は

氣け 服ぎ 出地 0 0 を す 松き 無理 着ª 本智 v 冷る 合む て 處 た 12 習 17 は v Ŋ 置を 藁ね 自じ 得な いて、自じ 蒲ぶ 身に 72 實じっ 團と 12 12 એ 學。 分だ 纒 火で 0 だ 鉢は 精が たけ温ない τ は 神岩 困る 用點 を 苦、 る 質り Z ىپد を ХJ 行が 5 共は す V な 17 < る 不ぶ す 5 0 作。 る 寒. て 法法 あ 0 v は て 時言 る 決け あ て 部二 L る 易 下办 7 下" 0 な 土し 40 土し 卒き 卒き גע 卒を 9 ば 同省 12 な Z) 様さ 恁ん b 12 様な を 薄す 命。 火で 合な Ø.. 軍に z

蹟 筆 將 大

は

何智 Z 讀さ 7 者は **b**. 氣 は = P Ø 前へ 可ぃ ッ 强? Z) 12 5 記と h 夜\* 叩た 生 中等 た け £ な 玉ま す 7 تع 木智 居を n は 文だ ば る Ŧ̈́τ 之の 自し 者の が 進ん 然だ 75 凍さ 71 凍な Ż 温た 派世 τ め 劒た Ø ⊉ る 教は る 理が 0 育な 取品 は 法は な 外に を い、手で し 讀上 12 堂 **%** B n 冷る 困る た Ż る で Źλ ح あら لح 9 た 25 う、 中<sup>‡</sup> あ 卓い 5 子な 佐a \* す 萩

ら

٨J

が

木

17 な 0 C 居る た。

カュ 7

な

Z)

0

72 **%** 

乃の

は

B

t

<

17

努さ

め

5

n

た

۲

n

B

0

す

る

最?

2

の秩うで、「韓は序に心にそ 介於 合業  $\equiv$ 立た 切ち ţ 年2 戶。 な 0 5 第次 た て Ø 頃を 間地方 ح 元烷 日常 四 Ø 乃つ 師し 氣き < ٤ ち b رز 木質 木質 團だ 中を長さ 富さ 様え な 佐ª **〈** h は は だ 年に 0 明以 部ぶ治す 向か 非也 B 常は 世世 若な 下,十 ζ. 12 間は 12 居。年紀 勉え 風き Įζ 残さ 采さ 7 少さ 交も 當意財 は L В 時<sup>じ</sup>て る た 優ら 人。美 第5 を 事な の 事じー B 7 書ぶ 情。聯先 爲し < あ 通言 な 人じん 12 豚な 9 精。に 太 V た ኔ か 當を 通言入場 b 5 時じ し は は 9

部等 بخ 73° 上\*, て はたれ 持。 木等 様な は < -切き 木等學が心に 9 様な 問と服ぎ た が L ኔኔ 誰たれ 7 あ 居る一覧たり 0 た た。 當る *1*5° 學が時じ 木誓 問題の 様は 軍気 人比 悪る は 元ば 云ぃ 氣會 者の を 主は Į۲ な 寄ょ の ず C τ 軍が 居。か Z) る つ L ع る、そ 5 部" τ 9 人に ع 學。 た、 上、 氣ª + 觸さ は の 問題 る 今は જ 心儿 لح 談答 + 利音 12 Ø 9) 事な 話か 服ぎ 4  $\equiv$ 重。 聯な ф. 隊長される 長さ ٤ 3 は 5 嚴に 圣 を 知し 12 格な 紹\* 都?

戦だ 隊だ 快る 0 0 0 又发 を 云ぃ 争,長\* だい Z 厚っ Z て 親に L 2 上党 談だ 0 0 2 睦。 V τ 12 時じ \* 間ま 宅を大権 た 圣 頃る 下流 居る 3 h 0 屏っ 酒ぎ 面被 5 Z, ^ 闘が L 0 た 5 め を 酔な 聞® 推站 飲み 白な 差ª る 7 休 7 方の 經^ は Z) L 0 爲た 別ご v 元ば 暇か 土山 間音 官記 τ 掛か 容ら 廻: せ 少き木ぎ な め 氣 な 親り 財産様元 魁に試しも 來き V る 下矣 け < ع ぎ は を 12 養。 7 た 乃つ 3 人い 云ぃ اک 酒は 居を 0 木等 例な 偉à 補性 無ぶ b つ は V 2 7 る ع て 様な が 禮い 0 7 た、今ま 0 創た 大電 B 男を ع 云い 月電 あ は 如き あ 講る n 勢が飲の 3 木で 0 る < 1 0 9 T 12 ~ h か 彼が 席世 か た 酒品 あ た 0 飮の \_\_ b 聯な ~ 葉ゅ乃の 學が 上 0 12 H 度と 思素 9 家な 売き 少さ 談は 長を 口,木 な た 問為 7 合き づ ٨ 2 話し 0 様え る 或ぁ 秩さ は لح 3 1 0 1E° 試し 12 戦だ は 序じ そ る 無な 0 は 隨る 宅で 補腔 B 西ばの 日中 S か 0 が 料な分が 實み 南を 中\* 五 0 か 0 無症我犯理》 思な 押智 み 25 5 役き 0 六 な v 41 屋\* 掛か 7% d は あ 田た Ø: — გ 人にが 遊 青さ 切音 け ^ せ 故ゎ 質ら 人》 無む る 原览 0 C 年 જ τ 0 ね 意ぎ 聞音 坂が 歴れ が 北 類は を 0 行" 72 酒品 ば 一官を تع ક < 方等 談覧 0 \* 為た 9 不ぶ を 軍 面が 面気が 5 لح 元ば る た 秩う め 煽き 人以 r 得さ 伴っ氣管 も か が 12 無等序 0 0 7 力的 話な 反な 意い 後され 者。好な は 濃な な な 12 H 學" 立光 瘤は 12 7 7 だ 何だ 講る 事を 9 V る が 移る あ 9 様な 0 9 面。 ٤ 戦さ ø b Ŕ 為た 人版 る τ 0 な 0 12 云い 爭。 し 5 聯な皮が 5 る Z な め 愉ゆ た 太

大木乃 nationalistanalistanalistanalistanalistanalistanalistanalistanalistanalistanalistanalistanalistanalistanalista 將 と獨言 小飞 談点 を Ş 72 n 爾。 zt ع 倉。自"恥は 聞音 5 z` ح んと < n 道。 す 5 0 宅 ぢ 0 12 が 面じ Z) 間會 0 の 人い 正たの る 乃\*\* 公\* が 普ぶ 目的 Þ 鼻は 圣 ح 0 時。 9 し 5 穿っ 否如 通言 B 頭記 は 72 12 Ż が 最ら の た 12 や な な 9 て け こと。そうで 5 5 者。 かっ て 悪な 云い 7 ઇ 0 あ 彼為 疎を ~ な 7 分か 居\* か 9 L 平分 Ġ 方。 詫か 6 6 る た 氣® 服さ l 9 あ い 仕<sup>し</sup> 'n ず が た て ^ 乃% ዹ で 9 を 行"公小 典 其を Þ 居る あ た。 云ぃ Z, る ٤ る、處 12 方がけ 9 様な اك 前に 5 9 小島 た 戦い 乃の Ł لح た。 方" اك 乘の ゕ゙ 7 て 爭a ぢ 71 木聲 聯な 夏なっ 9 談に は ゆ τ は 様え 隊な 軍な ઇ な 長 云い ぞ な 話性 爾音 は 服ぎ 6 い以い 里さ 太 忽き 座ぎ  $\mathcal{Z}$ す 5 は لح , ち<sub>,</sub>, 處と せ Ø Ħν 衣。 の v な 容がたち 者の を、の。 來に ዹ 冬茶 τ だ Z) る 置だ が は か 風き Ł لح な h 非常常 6 皆2 木\* 決け 正だ 自ピ b V 12 樣站 聞智 給は な L L 分が な 感がはか 失ら 前。 12 衣\* τ ح τ 0 Ű 形たち 方だ خ 手で 贅が 禮い Ż し を改た 柄" 枚い た、 12 る 澤な な な Ø 男を で、東 流す ٦ は Z) 話 限署 v 手で 乃\*\* ح 5 石" め Z) を は 京な 公礼 Ø τ そ 5 柄な 沈ら D' そ 少タ 詫カ 云い 恕は 話樣 は Ł 6 7 n 只な 見み 尉る 圣 ኡ を 15 を

試し云い

補性

白岩

地さ

な、

戦い た。

手<sup>a</sup>

す

る

7

あ

9

た、**乃**º

木

様な

は

兵心

土し ~

て

B

あ

る

Ł

代常

同等

1

ŀ

12

ح

皆な

草な

鞋じ

が

を

し

た

が

あ

9

72 0 τ た 7\*\* ۳ 銃り乃の 時じ あ 歸 を 木質 は 9 様ね 女 72 L は だ لح V 7 足だ 靴る 思。 た 遣\* 35 袋 8 中等 B 穿" 9 川堂 際な 穿" な 3 梨智 長さ 静ら 3 Z) ずゆ 12 岡を n 素す 福さ h 7 D 原は Þ 草な b か E a 鞋じ H. 9 義上 長な ٤ て 豆っ ع ځ 旅で 方は 云い 週と 12 面が ኢ 間な は 無む 足も 餘上 か 頓記 行物 け 0 圣 痛な 行き < 7 な 軍炎疲忍 遠え め 男をと を n る 足で 筆 將 蹟 大 \$3 終電 た そ 行が

12 あ ۲" は の る 總き 仕し 圣 洋等 替か 作る服念 體が 無む b 屋\* 頓記 る せ lζ 着 有等 る 職と 12 故で な 0 6 實。着 物。 n 0 た 家い は 地ち 敵な 合き が 12. 生まれ Z を 0 n τ 選を 頃る た も み 人と は 捨す 仕し 立。 だ τ 立た 派は け 12 \ あ 置。念是 な 青ば 2 < \* 年<sup>2</sup> て が スゲ 事な 軍 に 正な 服さ 将さ 軍 n 强ご 校为 0

る

ع

す

年為

0

な

V.

軍どつ \$ 0 が て た V 何能 は 確だ 事を 嫌。 事を あ 優等一等分類 Ŋ 美吃寸記 か 12 2 通貨 事を十 7 7 た て 厘点 て 我" 負輩 B あ B 年2 な 慢點 2. 穢と け 隙ま か 0 0 る n 間。

n

暑き

Z)

7

稲さ

0

將 75 水 Z 原览 緒上 る け 12 方はに Ł 當な は は、は 注多 る IC 文 ァ C B で 驚る 時じ h 出て Z 行ゆ 意い あ V て、柳雲 く、二 か 歸か 云い જ 0 だ Z) v 深去 2 乃つ 今け う、 何<sup>と</sup> 參な 之 2 か 2 た。 M. 橋邊 日本 τ 木質 週; 3 た 人员 3 6 居。 間がん 處で 5 様え で 文 7 な B アと は は Z) せ 遊を あ た の の で <u>ج</u> ح ぞ 非" 遠え 遅ぎ ^ が な び 1 常き 行い 舌に 足を < 12 Z) た n あ 答表 行が ま 9 行ゆ **%** II な を 6 る 大な 軍な 5 へ、 歸\* Ż, 無む ځ 卷\* で τ ど 飲の 5 頓に な 酒品 v を 痛。 ع 17 着さ 飲ん 12 7 τ 終は 思な 文 9 何ど 酒品 誰なれ <u>5</u> ح τ が 身だ 居る 0 L 9 處で な 人先 τ 風小 體光 12 τ か 豪に た。 72 ઇ 日中 歸☆ 居る 云い 呂が ^ 間に 0 か 麻ど 負\* اد \_\_ ^ 飲の が た 0 つ 9 人は 大だ み な。 痺れ け 72 0 た ず 時じ 後を て 好す る 9 12 間かん て 福な τ 4 # 12 行ゆ 居。 で 遣\* B 福さ 原胃 d' 7 飲の 9 休湯 原览 は る 5 福さ と、 万º 驚い おや め た 息で は 原览 ど ば せ 中等 B V ず、す 木質 な 家な 自し た 0 5 長 然が だ p; 様ね 5 約さ ζ" 聯な が かと 12 夏ち b 隊にちゃう 遣。 暑さ 0 遊る 束を 氣 云い 2 炎な ぴ だ 12 2 を 天江 12 0) か 7 2 人。 精りよく 忘す 12 來智 た 出て 5

カン

云

度と

隊 長ないちゃち た。 學。 時它 父さ 問え 代法 0). 35 12 + 好す は 郎き 3 2 C Ŕ 玉龙 0 暇な 頃な 木き 3 東 文芸 京 之の あ 進ん 15 る 居。に ٤ 教を 12. 書は 阪か ^ 物。 谷花 6 を 朗き n 讀上 慮る T h. 漢な で 12 學" 就に 居。 た Ċ 0 素を 集よ T 學流養含 重ぎ 出場っ CK 办; 朝を浸む رنجد 野\* か 明% 新り 倫北 6 館が 聞る ず 0 あ 1 主は 修う 9 幹な た 業は 7 上之 8

Ľ

どら 怒と n 太 d. 酒し 鳴な 落る術は 席書 な ح D 9 لح 皆な 馬出 な Di は 巧, ど 0 が 様。 な L が・ ~ 72 屢は Δ'n た な 戎の 6 聯な 次( 5 事是 物 ないまき 本 水 おりません 本 おりまきん エート・レキャミル 方は 紐、 あ 忠き が て 告さ み 0 あ B な 付っ し 0 無な 不りの ゖ 7 V た か T 公言 悍 n 遣\* Z) 0 5 野げ 平心 馬き ど 12 0 好ず 此で τ 母はが を だ ع 下だ堂が 引 \$ 0 好る 張ら は 子飞 Z 0) て h 晩! 供! 壽な ~ 12 B V 又发 暴れ 6 子で 5 云い 年数 角。 太 は 馬き ま L し 心心 力是 しさ d) で T V B 負電 B 配ば 乘の 8 0) か 悍る 取と け 総い U る 0 あ ず τ 續で v 0 馬ま た 嫌質 中等 る z ~ 5 لح U 17 佐さ あ n 不 す 0 た 乗の 0 公言 嗜し る 懇な 0 た 事に平分 好るて 意い ż が لح は 困る な 0 展は 容も 人。 為た は 9 易ぃ 女 ار 次〈何E B あ 事是 12 す 對な اك لح だ 除電 幾い 0 N

¥

n

VI

بخ

17

L

7

る

て

B

で

あ

0

τ

ģ

9

7

抜き

木等

75

が 字じ 評さ 程は 聯な を Z 0 9 交u 詩し 際な ٤ 馬 72 解か ع を 0 0 た **%** 加益 部等 末ま 拔ぎ 云い 躃 時論 は ¥2 L 0 上等 て、三、尹 太 下\* 廣な 縦た 握って 7 車 B, 若か ~ は 昇り 合き 重 好』 0 轍 眼睛 手ゔ 17 V 常ね 草 -1-2 属で 易い 進生 が が 時島 12 つ 恭 V T 人と 芽 46 12 は あ あ z) <del>--</del> ي な L ع 聯九 何ど Ł 摧 居る 7 る る b 文も 易 0 لح 字じ た 居を 隊な は 好す τ 學於 は 長ゃ 西类 演 殊と 詩し £ 17 置を る 問為 **V**Q 此。 興 が 17 缸 £ 南な 時 7 を 0 親に 見が好る 場 作? 役を 書と を 友的 0 た か 意い 人と 込み h 41 る اك 持的 の 5 達ち v 或ぁ ع 前だ 詩し で 春 な. を В 0 7 親た 付っ 6 不 る Ŕ 話か 後で 交流 あ 來 で **%** ば け 5 時も 種は 5 0 0 居る あ 好す لح τ 0 12 な た 0 + Z` 氣音 z ይ な な 0 摺히 何 吟覧 **%** り 人と 人と 分差 料 品な 5 た て n 12 澤が 公子 路 て ら あ 豫上 12 を クラ「万\*\* 見み 私し 傍 備。 持的 46 あ 9 正直 込み 花 2 12 る た 中海 0 膾炙 公礼 申した 幾 τ 四 0 0 別る 付っ 達な は 樹 居る 十 は 7 は 最がな 重っ 前だ 年台 詩し + す た す v 44 12 る る 戰 習貨 後さ を が 四 者の 志し 秀ら 老 成で 職な 0 15 袍 か 野。 7 て 守る 吟 5 る ક H 欧公 元, る な あ 9 暮 B 和か 女 0 演え 少益 歌か 氣電 < る τ 帶 1 ٤ 中等 互加 が 習に < あ 7 居る 芳 0 71 際な 乃の 72 趣は 詩し 長 は 17 な 12 口

行い

V

味み لح 批び

遠

Ġ

B

擢きの

b

5

言え乃な す 聯公好,す か る B あ あ اك 他龙 嚴が 隊なか 5 る Ø 公礼 け る 9 不。 等数 **V**2 格な 办 拔ぎ n 12 は B 12 た **茂**。 比旨 から ど 人。 摺さ 5 見み 第点 平分 良上 て 昇な 處 完 彼れ 部ぶ 木等 べ で は 易 v 全な Ŕ 聯な 7 が 聯ね II 下か 2 進し の 軍 隊t 乃。 12 بخ の 取。 n 3 な 隊に は おき 校っかっ 學が 木等 る 人に 附本 ず 見み γQ せ V 将校 心儿 問是 中き 者。 の τ 近是 لح Ż 4 佐a 7 は は 71 服ぎ z が 12 L 昇り 長さ 5 不。は 0 あ τ 何芒 恰か L あ 平分 传染 部等 5 進紀 所と る は 好か た な 9 下\* ع 公克 绺 τ を 俸紫 の 適な て 3 な 射に 云い せ あ 任に す 平分 公う 云い て は は 昇ら つて 撃場が 無む 平心ふ 昇が る 7 Z) ¥2 な ع 偶紫 者の 進紀 な の る 者の 私し v 肯な は、私に ない 41 拔げ が 云い لح 精。は な 0 人。 設す 神に一な ど 遅を ぜ 9 摺さ V 情に 人》 አ か 5 7 あ け 3 12 0 **\$**2 富と 此れ つ が 事な n 多 事な 0 と 交かっ \$ 際が 以 7 た 捨す Ø h 無な **%** な は S や、 上学 将軍 他た C は 誰な か 0 7 Z) な Ø \ 深か 夫を 居を Z) 12 あ つ は 9 拔っ た 0 當な 5 た 9 聯な < 進と إك 摺さ 男を 彼れ 塚な な 步驟 は 越る 然だ n な 生物 す ζ す は ح 中き て る Œ 7 る 友等 n あ 聯な بخ は τ る 島岩 を 隊 長さ بخ 勉強 見神 通言 Z B 人に る ع L Ø 常ね 込<sup>で</sup> ع 行物 ľ 爲た 15 み た 云い Ø 家 L 0) < 光彩 め 長 7 9 目が は は T 0 7 彼れ 拔ば 他龙 餘號 な 交员 所 は 輝 か

33

は

6

云い

て

全。

青熟

山

墓に

地。

0

拙ち

を

射に

lζ

τ

9

た

75

時

46

外を

彈だ

九

居\*

出て平心

**3**;

飛さ Z)

ž

0

7

附亦 太

近こ 0

0

人だん

民な 0

Z)

h

書く

が

る

民なん

權な

論る 軽け

者は 場さ

で

喧響

L

Z)

2

بل

は

場等

新に

一家た

0

乃の 場なって 豫上 0 る 方場 築さ 殊に 将さ 備。 藤紫 Z て を 0 12 青を 温か 中等 校か は て 遣や 要を ح 将さ 自じ  $\pm^{\epsilon}$ あ 川常 7 n 求 L 春き 易 身に手で 聯れ ٤` 墓。 ds 0 L < 時。 隊 長さ 擔言 = 交貨 B た 地ち た 云い V Ť 46 番號 附述 町家 近影 0 兵心 لح 2 が 5 いな 0 7 上 聯な Z) 命が 經は た 事じ 智 居る لح Ø 塚な 6 合い 費で ~ 0 情さ 10 72 — <sup>გ</sup> 野の は لح 英心 12 が て 若子や は 來〈 所っ 津っ 追が 卒さ 0 無な 逐で 斯こ 月の る 野に 12 剝ば 中等 42 12 Ċ 5 來〈  $\mathcal{O}^{k}$ 中等 12 な 間が 遣や 射や Z) セ 情な で 將や n بخ 移る 12 را 金な b 擊世 ッ あ ば b あ が 3; セ 2 B せ -必要 る لح 加品 n 出て 付っ 分芸 能で 0 v `ع ず 春ぎ は た る た 12 8 V 擔っ 春き 筈が 0 淋点 蛇き 行。 0 τ な を 7 を て が 命の L 下だ は < 擔っ 居る L あ 池は が V n な 0 ζ" 處 た る 72 z 出て た。 9 **V**Q 英心 近な 0 て 埋き 12 ځ た 處是 頃気 て 士儿 有い め n 由上 ۲۱ あ は 名の Z は だ 0 な 士 な 0 0 今は H 7 つ 72 方な 藤紫 谷能 遭ゃ 陸と 0 7 間な ح 0 第点 軍汽 た 12 る 林心 名数 な 棚た 省に 0) 12 מלב 高か 中意 作る聯な 6 0 B 欽え ^ < 12 7 あ 5 次じ 際ない 後き 射や な は 春さ 5 0 0 は 撃げ な

友は

安全

72

を

た

حَ

す

射や

撃け

間がだ

7

は

な

か

0

た

23

肝。 あ

間な

0

静っ十

年

Ξ

月台

六

日"

中等

佐ª

は

步性

兵心

務む

書は

第点

Ξ

取员

調片

係が

\*

命は

ぜ

n

た

間に段な

花纸兼

保た内な

子で

ع

0

間数

12

る

た

n

₩<u>,</u> 4

0

嫁点

床。婿と務む

見み

様さ 6

ار

か

爲で花に

岩が情で

失すが

婦な

12

は

見み た

事な

0

ક

**X**Q

し を

5

美? る

L

v

正常 華蓝

し Þ

5

飲の

る

愛き

秩き

序にに

情 \$ 和出 が Z 保な 42 72 來〈 n 3 た 者の 此。 3 年品 あ 八 月や る 中等 + 佐 八 日、長、 は 八 升点 男生 人si 勝か 0 典は 大器 25 瓢、 生 12 n 冷心 た。 酒詩 圣 容い n てま がった杯

**75**0 書と戶ペ子でで 木 家け 夫』居。 12 0 大が あ Ø 人にた 兄が る 人。 0 乃の 万の D が 結け 木<sup>§</sup> 條於 木質が婚え ٤ 17 大な見な當な野の

## 兀

Q 遺。一 静っん 月の 少さ 尉 兄はし 時じ木響 9 0 v Ø τ 12 ٤ 家さ τ 例な 居。 は は 0 云記 姑き は る 文も 裏き 樣。 41 野の 字じ 0 46 ع 木響素で \* 12 Ø あ 中\$ 子\* 異な 海が 刀站 説さ る 尉る 12 軍 zig. 自じ 0 は す 中さ あ Z Z ያኔ 尉る る 關や る 0 静がが ع 係於 Z) 後空 子で 乃の 6 が 何と 夫\* 木\* 7 追ぎ あ 5 人に家け 居。 T 9 な を ٤ 72 群に は 9 伴っ B 野の 能é 世 な n 交\* 木\* す Z) 7 Ø 際。何是 る 分か 挨る か 23 沙 7 ع 6 拶き あ L あ 思紫 12 لح AJ. 0 6 が は 來智 72 v 大次 n 6 72 太

5<sub>°</sub> 粉な る Ø から L 此飞 0 そ < 住す

木 (366) 大。 75 佐さ 新に 馬出 し τ の **の** 中きめ 兵ペ 9 た 居を る は 同語が 具。 白岩 佐る τ **%** 禮な لح 指號 じ b 0 例な b 味 Ø: 居を 諸を年さ 只た ま な 新に を ~ 多蓝 ť 身に ታኔ 痛な 住ま 瓢さ 兵☆ る 0 あ く 邊公 Þ らわ 聯犯 は 何智 九 は 77 め を 17 自じ 9 月的 塚なちゃう 私答 τ 自じ 5 は 9 が 拭な 置を た 分が は<sup>ù</sup> 版智 L 12 נע 真ま 勝か 分ざ S v 12 をた 思。 殿。 諸る 直さ لح 典は て な τ B 住芸 研於 は 0 平克 12 云い 25 が あ 快 ار پي ζÉ 為程 **〈** n ٤ ٤ 伸ば 太 生意 5 0 例な 女 E 肩が 前さ 1115 馬世 傾? す v n た す 梨な 76 る ٤ 太 み ح C 0 前二 け 夫れ 併心 者の 寄り 縣な 0 ح 間電 Ŗ 冷や る 12 人じん 此。 で を 行すで ያኔ 書は 0 B 酒詩 B B 見み 為で か; 生が し あ ۲. な \* 記と 0 差記 る 7 Ł 行ゆ . 3 71 侑さ  $\mathcal{V}$ L と、上官に ます、上され 支が な £ 頃が は め 72 は を Ż 合語 Z) 麻き 渡た 尾を た 時論 の外にある な 0 せ 布等 3 ٤ 形。 لح ار 官記 ず、成な た τ 龍り v 0 琢た 最ら 0 教を 12 B Z)  $\pm^{\varepsilon}$ 磨。 事な t で 指認 B 5 敬は 支げ 町ま る ^ て が を皆に べ 5 敬い 屈き禮な 闘や あ あ を 遊 b 禮が 騎智 < n た を 0 び 12 女 し 女 た 71 Ø 馬ば 自じ た 17 置\* す で 悪さ 0 付っ 仕し 1 た 分光 行い か 處と で لح ያን け 方\*\* 遣\* 0) ば 9 n 答 は ょ z 33 9 手で か な る 少さ 禮い 75 ٦ 教を Z τ て 時 9 あ ね し を Ø 來' 清訊 7 は 大流 た 式が b 5 頃る 鶏な る め な 體に 25 单 n た 中等 ٤ る 驷二 は v



時當が將大木乃るたみ臨に習演大別特秋年—十四治明 るたれらゑ植め爲の念組觀をルテホ良奈しりな中築建 (間二け丈許尺さ太りあに前の堂食)樹於

佐ª

は

柔

t¢.

12

ľ

た

人と

で

あ

る

*ፓ*ታ

**V** 時に櫻と當ち 川が時じ で MI # 0 あ 0 乃の 宅\*木\* 0 は 中等 72 か 餘。佐a 6 b と 從 立っ 語な 僕《 派ピ 2 —გ な T 人, 方ち 日花 **%** ぢ ۲ 居る Ŕ τ な 炊ま か 事じ 9 ያን た 5 今至 掃す 0 除ち Ŕ Ø 5 事に 12 從 랓 で 本を \* 使が 切点 太 を 引 譯ね \$ 12 受う 行物

け

Z)

0 大だ 居をや は あ 激戦に ح 少さ 名四 る 5 る 佐ª か 12 n ğ 屋\* 6 も は 得え市し 第に参え <u>ئ</u> غ 正。 私む 加\* て 東門 式は が 聯ん 西"區" の 云い L 悪な 家た な 南流往 答ぶ 9 か 人と 役 環境 禮い Ø τ 0 町~ 大だ 7 12 別が を た 隊 長さ あ 出てに す n £ . る た 月と 3 た 前こ 戌 そ 守旨 أكإ 事。 # 0 上; 正等 翌 木 な Ø 3; 9 中等 頃を ٤ 爲で 田岩 官的 佐ª τ 0 4 各ながな v 上京な が 大な 太 中な ΥQ 教 第で 尉。在於 か 隊s ^ L 青。鄉等 Ø 12 τ 聯な 山業軍犯 た 知し 觸か 居を 版 長さなな か 朝婦人に n を 3 のき 5 **b**: 出光 ¥2 0 部が住す ع Z 12 L が 下"ん 0 な E. T 0 身み 2 17 て 旨當 聯れ 式は 隊なだ。 長さい。 B 72 屬る后を を 時記 叉な る L 達な 第点 青を Ţ 第に し は 得之 川常 术工十 指號 た 違が 朗加 聯な 0 74 ع 8 Ŋ 7 **家た** 葉は聯か 0 痛な 0 12 0 植き 隊な 事を め な 轉に頃を木き て τ 0

劈る 3 骨っ 最ばん は 際な 直ぎ を 冬まに 固な 於 12 12 め 合な は け ろ 殺ける る 8 そ 下な 練な 聯九 n 0 除ちちゃう L 7 兵ŵ τ 板站 氷は 卒き 0 塀で 23 嚴に 0 0 格な Ŕ 凍で 打⁵ 5 Ż な 5 な τ 事だ 冷めた 毀は 銃に は n z V 實ら る 水が 取と 12 \$ て 秋ら る で 手で 霜さ 12 殿で \* 不如 烈り n 洗き 自じ 日に ع 申さ は 0 せ 感な を 後き 感な が る、 こ 7 ず あ る 2 n た ح が 北特 لح 聯九 B 風き 隊にちゃう あ 0 る 肌袋 獨智 そ を

る 紙しに 用號 曜ら 中が そ 7 か z 交かっ 意い 41 0 居。 n 5 た 取と 際。 休 な 0 12 書か 單な B せ ど 暇か 洒し け 出光 6 は 豪が 衣家 12 b と云 し何語 n 勿ち て か 貧な B た 論な 尋な 床と 給は 乏ら ዹ j, ح な ね 0 衣ぜで Þ 書か 間ま 0 す 羽吐 を V 、夢いる 5 けと 頃な 着® る 12 織ぎ な Z) る、外のい ع は な 次し 押電 5 女 か 七 h 第点 付っ 深か ら 八 づ 出し ぞ て け <  $豆^{\kappa}$ 升量 のっ は 自じ 5 杯ぱ 書に煮ま B 時常 身とれ 道營 Z) 遣や 容い は 枚い 乾燥の Į۲ る ら る 總さ જ べ જ 5 何能 7 な 味"位等 絕た B لح £ 軍 V 心に 云い 大能 を Ż を 服ぎ 洗言 ず 持。 取ら 瓢さ ٨ ば S 筆ぞ τ 女 9 0 12 Z) 3 T, を せ 來會 で 酒品 5 5 探と ¥Q 私 τ 洋ら ታኔ て L 上学 ع 5 共富 容い 盃\* あ 0 斷点 下资 が n を n 9 白が τ 參; 出だ ク 0 τ た 編は 居る τ 當を 9 隔於 Z あ 0 B た τ τ 時じ 小飞 n る る、 下。 Ŕ 教を જ な 我れ Ø 倉ら 将軍 5 ず < 41 ^ τ *p*: 12 ۲" 親と 物生 遣や 筆っ 密かっ 0 日をは

特 0 避り 寒な 法は 7 あ 9 た

ろ 潰\* 25 Z ば 0 銃りな 同。此。十 な 幹がん 71 9 n 意い 置地 事じに は b 時 = 7 Ŵ 部。年紀 居る 側は限が唯た を v **V**Q 下"四 τ る 僚タは る 盛か Ø 求是 月龄 ڵ h な 0 あ 演え 餘。 め 将き 習ら 同等 9 答 12 ら τ 9 射や 越っ 校が 日中 來寶 十 た か 0 ^ た 麥片 宴な 事と た 撃さ 中き が 八 r 會かい 島は 處と 聯九 定。 を 日岩 酒" lζ す **75** 樽な 驚な 隊な 大た Z) B 0 長。佐。 射や 例な 25 分か 7 n v ば場場場 爆ば b 越る 72 0 0 l۲ 為た昇り 發は 中すが 氣音 **V**2 象さ ቃኔ 島にお て 進ん め V 銃 造や で た 更と 客 ^ Z L 昇ら જ 出て た 沁 其を 大な 9 た ح 佐a 角な 掛か る τ 樣電 進ん 

事を

は

望る

女

H

n

是世

非\*

遣\* 侧。

6

な

け

御

走 ¥2

此な

方。 ど

意い

す

る

ъ

5 n

九® 馳ち

ኔኒ

ح は

n

酒は

乃 て

Ø

進ん

祝ts

は

公れ用き

祝

を

ţ

5

ع

L

τ

幹な

事。

か

5

大な

佐³

聯な

隊に

長

云。

ዹ

ح

ع

あ

þ,

仕し

方た

0

御二

馳ち h

走。 Į۲

ૃ

v

አ

0

は

ح τ

n

で

あ

0

た・

b

盛か る

を

遣や

9

居を 來智 る

る

と、

5

し

け

کے

聯ね 0

は

番ばん 7

12

7

射や B

撃ける

を

射や隊が長っ

ઇ

憚ţ

5

n

な

曝さ

B

3

n

72

為た

め

爆ば

L

た

0

設さ 拔丸

備び

カ;

麥片

酒ル

泡は 飲の

0

l۲

な

0

τ

終し 7

0

9

た

4 あ

£

切さ

射に

軽け

办

終す

ħ

7

か

麥片

酒ル

樽る

0

を

ζ

大智

12

T

0

B

3

あ

9

た

が

、よっくなり

12

角。鏡点

\$ L 出て大な 强力 私 ¥ 同な た 佐さ ع 圖っ **家た** 哨ぎて は せ 折ぎ 5 n は 長 12 陸。 3: は 云い h 柄か 頃を ح کے 苦( 軍流 鉈 軍汽 は P 3 歩る 步峰 て 笑き 律り 2 剣は ع٠ 卿 弘 哨さ す あ V r 突っ だ 0 \* τ 7 圣 0 云ぃ る 守等 步性 3 B 管は L 72 B ク 哨さ 9 問為 時g L 殺る は 人は τ τ 同ら發は な 題為 付? す h 12 b 居。 0 別か は 對なに 押\* け ぞ 陸。 な 72 n 呆き 軍卿 兵心 た L な L 3 た 然け ---卒る τ 陸 Ť 0 兵心 v 3 ZS 深さ 0 通益 7 軍 卒さ 大龍 5 取と 山巖 精芸 く 卿 逐ご 5 は だ 5 神》、褒章 15 は 5 斯\* n 圣 美♂ 人に止き ح < が る 数に 力。让 L す ક 人だ 午で h た 車とを 力質 る 見み 時を だ ع 0 得え を τ 車に 頃を Ø 0 通ゔず 步性 呼ょに か て 行っ人に 事音 哨ぎ び 乗っ 5 あ て を 力量 は ΤĻε τ 夕為 あ 9 頂や 許ぬ 車 め 聯な 暮れ る、 た た。 す ع 隊な 女 を 時當 ح 降\*\* 人と L Ø て 0 ع τ 力質 営な 射や 3 2 題は 12 肯· 車や門乳 な 撃ける た 常 定さ だだ £ 0 を を \* スゲ め 通言 人は て

n

**V**Q

行言 B

は

許る

5

لح

乃

時、天地も覆へるかと思はれ

た

臺だ 六 死し は n 日片 鈴は 期。 為た 月台 庄を 拂き 鹿ゕ 對な 此で 守し る は Z 下炉 勢 抗。 12 野の 聯な 曉げる 0 0 0 旬点 配点 塚な 龜かめ 背は 運え 對な 年に ţ 0 S 5 敵さ 山電後で 12 動き 廿 置き لح か 抗な 七 ۶₺. 乘貨 共富 驛さ 12 6 演え 月智 を を 迂゛ じ 習ら 日号 τ 攻る 12 兵心 す 12 L がいます。 撃ける 派は 激か る 逃⊏ 电流 τ た 馬ば は 元か 名程 遣ん L (" 営か 0 0 銀が 3 \_\_\_ 舉記 輸ゆ 敷う B 72 る す せ て 古ど r 川拿 命い 23 敵き 送き 屋\* 附ぶ 敵な る 72 12 あ た 衆し 處を \_\_\_ 鈴さ 鎮な 5 は を る 15 ぜ 近是 着でしゅ 夾点 聯な 臺だい لح 寡が 办; 鹿ゕ ま 優ら b 12 撃っ 家な 敵す す 勢な 敵な Ø づ --陸 n 大な 険な 旅り る て せ を 十 軍に 12 Ļ 72 猛 ず 以。 仮か を 團だ 對な L 七 τ 鎮な 月かっ 抗な 烈な 敗は 拔ぬ ょ 日ち 攻\* 臺だ を 北等 5 夕ぷ 十 大震 演な 12 か 定ž ば 方"二 阪か 攻る L ع め 5 習い から め 撃げ τ す z 開せる 日に 鎮江 لح 12 た 龜か る せ を L 龜が Z) 臺だ 學記 計以 固さ 山城(ないとう 闘さ 5 來〈 山雪 行き 機き る 守し 聯九 龜かめ 旅  $\boldsymbol{z}$ ţ 書き 0 熟ゆ 模的 假加 團だ 9 て 敵な し 塚な 山常 n 様き 闘せ を τ を 定に لح Ĕ た あ `` を゛ 退り τ 分か 大次 撃さ 闘せ が つ 12 إك 路に ع 砲は あ 走じ た 退な 7 由上 佐ª つ 火台 7 の る L ¥Q は 9 ----12 0 間が 方は 7 由<sup>`</sup>¤ 安な τ 實に を 0 تح 72 大能 迁, 樂城 行智 地す 名程 交影 て 0 9 17 では、回り 阪か 古ど 於な ゆ 兵心 要き τ は 目 地で を 鎮え 屋\* τ 撃ける る + か n 小を 臺だ 來き 5 鎮え 不多 0 を 0

造 寸 岐 せ 大 阜 し正縣 も元郡 の年上 八郡 月八 末 幡 大 町 阪に 南建 區 設 高さ 津る 北 總 坂 高 今さ 村十 に 三

て尺 鑄 五



な

此。

時曾

先だ

帝に

陛公

下如

西。

幸か

あ

B

せ

6

n

親を

し

<

此る

地ち

臨る

御

あ

9

ζ 京南軍

戦だ

争。

0

模り

樣多

Ł

^

乃

ง

代比

1

あ

9

な

影響 間な た。 議 ぜ 御 少紫 Ŋ 此。 員る翌さ 5 覧え 十 L 時景 لح + n 四 古飞 あ な 今な 五 0 年沿 大な な 年為 5 蹉³ b 次じ 未み 佐.ª 年a 八 せ 月かっ 月かり B 跌る は 十 + 男を 會智 ņ જ 六 保拿六 Ξ 有多 月かり **十**② 年な 典は 日か な 終記 + 7 < 村智 六 Ŧi. 0 あ 9 月かっ 光紫 生記 日ち 滅さ + 田た τ 9 輝奢 第5 銃り 粉き 静さ 五. Ŧî. n 72 あ 子で 日" 日また 乗けん 校が ع る 聯な 第点 步性 0 F. 12 は v 職責 隊長 長 兵命 ボ 酒は は X 聯ん 弾な 肴がる + + ı を 全<sub>なった</sub> 隊長 長 12 Ŧî. 藥さ を, 一でおり 賜能 な 歳い 携は jν う し 9 で r 帶沒 + チ 9 た、拜親 τ あ 発力 具で 六 = た、大路 Z) 式に ぜ 日覧 ľ 0 5 5 た 取员 で 銃 今 調点 n あ 彈箔 0 年記 7 群に の一生中、最 0 藥? 9 東美 件が 函ぎ 集よ た 月かり 京 12 製が 雲台 五 鎖丸 τ 造き 0 日\*, 臺だ 砲き 式は 如さ 兵會 易 女 ζ. 取员 思さ 謀ら 調点 C 龜か 長ちゃっ Ŋ 満る 議 委。 川幸 出て五 71 第次 員な 附ふ 0 年記 な 近え と 深か 部等 命は 0 0

25 戦な 5 爭ª 熱な 好, 心儿 É 12 0 戦力 木寶 研说 大た 究 佐a し は 一天 明マラでん た。 0 間だ を 駈\* H 廻る り、西ば 南な 役ま ・當な 時じ 0 害 戦だ 狀さ 態 を 偲は ζX

日号 す 42 屋\* 5 な જ 大な て بخ 責t 佐a 17 あ 務むを 居る Z は 0 謹ん 負\* 毎い 12 τ た 差i 慎ん 5 時っ B 中\*\* 支? 兵心 T જ 除た町を Ż 進と進と營をの 退伺を 記と 起き 0 17 たべき L な 居を な る 喇╸去 V 出場に 休夏 張り 贝牌 જ 中等同意 紙業 日以 し を を そ 聞智 直於 L 小 。 S 出だ 選表 τ 5 い 居る L Ţ, 17 て T τ 謹えた 居る 起っ 0 居。 て 慎に責む Ŕ た な 日よの 任気の 就は 事と曜ち 意い 眠な z 7 **%**3 大なを 重智 あ 喇魯引で 屢ば祭さ表う h 贝は る 次( 日四 す ず を あ 聞。 は る る 云い 9 ح Ø S た。 ኢ ٤ τ て اک 深か 寢れ あ 及指 Ĕ た 0 ば た 氣® は ず、一 然と質ら 此る本は જ は 時富

月点 Z

n

何智

事是

此る

間数

12

櫻いない。

0

宅

を

τ

赤き

坂が

區、

榎富

坂が

町き

£

移る

9

た

最高

初に

は

日K

建だ

0

平さ

て

あ

乃木大將(上卷終)

を

慕ね

L

み

る

至し

誠な

12

τ

動き

Z)

3.

る

0

未ま

倒かっ

τ

ح

n

あ

5

3

る

9

た

b.

忠認 な

君紀 b

愛ぁ

國で B

Ø

念

亦な

誠なん

に 最。

後ご

の でに Ti

を

餝ざ

る

花に至し

な

5

誰なれ

か将軍

Ø

逸ら

事じに

L

**%** 

常な

時じ

乃つ

石山

田光

少等

将さ

# 將

## 景 慕 修

## て、 日\* 字じ は 12 本魂の ざら ł۲ 故で 野軍 外点 な 権に b の 一 ず、将軍 化片 生; な b<sub>,</sub> は異なる 千載不 の強死 12 至し 朽りは 誠なだ な 我ゎ を る が 以 我や 明に C 治。質点 ያዩ 武の中多か 夫の 興る n の鑑賞 史し

木 賃沒 0 茶\* 代 十 圓え

 $\triangle$ 

木将軍 は 明め 治ち は Ξ Z + の 四 旅』 年な 圏長 長 の 頃る 第5 Įζ L て、少将 師し 團だん 0 を 旅 随が 團だ へ て 副智 遠え ٤ 州と L 濱忠 τ 松った。在は、 出張し 72 6

揮音 追る な 寺じい 軍公 ٦ 女 く ば 郡にた は 從 5 半点 氣雪 大な 丰, は だ *(*-書上 ず、 \* 0 3" 僧を 12 Z 喝か 然a 地ち 記音 ح 願ね 坊場 な 百 0 L IF 聞ª 9 b 來 0 後 ક N 曼流 L 12 0 72 ع 4 素を 6 あ 女 茶だ 変すが が 泊島 T b 女 何な 封等 ~ 郡怎 羅ら 軈ゃ 居る を 5 る て h 家か 氣雪 な を 見み 氣ª 上が τ ح る 書と 馬ば ع 賀" 0 り、石に 半ん ع 何智 Z) 送ぞ 並言 記® 鹿が 云 質" 門事 卒や 僧き 5 7 5 面が 15 半点 は 17 時じ 色念を 田だ 紀ª 立た 坊賃 L 斯 な る は 引品 کے ч 0 同資 樣等 將や佐さ 3 郎き 7 平分 寺じ 5 \* ば 0 な 和地 0 ま 素を 方が 軍 那点 .. ゆき 為な る 生。 Z) Ø ح 士? せ 封は 氣ŝ 12 を 客 俗瓷 桂った F.3 لح 0 ¥2 家が 御ご B 賀が 揮ª 前党 氣® 殿だ 今日 B 如言宿意 氣音 泊と 町 毫が 年是 を 粉之 12 申表 Ø < 屋\* 賀が 泊ば B 0 公野で 執と 桂言 を 々ぐ入い す な な 半に あ 方質 申ま ع た 3 0 師し 0 ど 5 + h す 12 τ 云り 團な るらた ぢ 當な 恐 何ど 郎き 12 べ 行》 長される サ S が Þ 時じ る る h 方た L 3 Z) نخ 出。 関か 緋" 時g ッソ 0 な 12 لح B 'n サ づ 下 0 は 7 第点 ع 宿ら 云 بخ لح 衣が ع る 御で 大な 俄に Ξ 泊等 座さ ح U 0 L 将さか 半な Ŕ 來は 12 師し 圣 て ЩV せ 良上 72 圏長) 將 山芝 τ 0 17 起。 ઇ ኔ て 4 る 出。 御ご 0 寒さ 構な 5 ક 72 旅! 12 は 時g 7 機智 川常 な や *乃*° り、将き \* 館 な  $\mathcal{U}$ 郡え 長き 引 來き 嫌が 物。 12 村智 بخ る # な É 斜き 方はが、好な好な 多 **ታ**ዩ を B せ 木等 軍 H. 代だ 御ご 將 ÃĐ £ め は 理" 9 n.

圓秀 \$ 凰をい 0 す 17 外は和され L 主はひ 30 尚さ B Z 21 な 大農 な 出る 12 奮な 代だ 7 0 果だ بح v 0 12 前党 将を 發5 立5 前贯 لح を 驚な し 便元 俗で 0 軍ఓ見神 + L لح 見な 7 所是 £ 木 な 間。 圓乳ま ヹぃ 将さ 0 7 0 る 大蓝 賃急 紛れ 12 再充 違が 後を を 軍気往い せ 太 明め 46 12 騒さ 宿さ S を 投加 5 時g CK 12 0 将さ ğ 9 た 12 追\* 驚き 將 12 げ か 驚さ 推る τ 軍気 る L 行物 な 出だ ٤ 軍が 見み \$  $\alpha$ É 察さ 12 は 7 9 τ 急を 大に L は た ひ t 引也 殊に 女 村も ğ 副なるとれる 7 奮る b 違於 ڵ ક 宿り ح 0 外 事を 發は し サ ع は 云 Z) 外点 ろ 頼な た 12 اک 0 ッ 0 少さ す は ^ ک ح T ゆ τ 次し サ 積な 将さ 目め 今日 ぞ n n 5 追認 第点 ٤ 5 配に は 撤ま た を を 1 0 8 歸 12 喜な せ 語な n Ø 掃は 8 4 宿さ 駐う 途と 7 L ば 亭に 11 た CX 台 サ 何か 只た 在ぎ 12 Ţ 9 ば 副を 主は 石山 清 ッ 今は 巡り 石红 官な 就っ か 0 田だ Z か サ 主は 查· · 🛂 🥵 L 田光 0 < b は 質ら 副さ 極い 25 直表 12 た 17 茶さ τ B 0 官 朴は 0 訴え 茶さ b 代答 V ح 石に な 枝光階次 12 を 宿ぎ τ 代だ ^ を 灰質便な か 0 る を 12 Z) ځ は 木智 雪り h \ た 0 所じ 折を 72 . L3 きを 届も n 真い 賃を  $\langle$ あ 0 0 7, 5 0 b み、実 け 圓え ば 主は 如き 9 宿ぎ 檢が 7 な 巡查 紙し 12 ح 乃如 < 12 分が 花台 L b 140 整心 公n 0 Z) な 12 感な 僧さ 紙な \_\_ 女 過的 ば五 لح も 23 泊ば b 及紫 心儿 坊場 0 12 Ļ 分が出た L CK 0 0

人い 學が P 服さ τ n 校が Ø 樹 ح た 席は \* 見み 4 " n *b*, 訓に訪ら す 0 لح 小飞 導ぎ 梢ま U Œ 同なな 使なが 井る た ß B ľ は 上之 9 胡さ Þ L 將を 包隻 門光 4 沙。 5 軍 太枪 を 風き 吹ふ な な 郎き 潜气 俗 < 5 君紀 風が 0 17 あ ع 7 τ 6 12 12 、石狩國 面合い 頃を は 落ち 打っ 葉ば 5 は 掃は 拂筒 ほ L Ξ ども 空を 72 < は + 知ち 年に 小で V n 何ど 郡龍 使が 実み 0 **グ** か 5 اك 2 秋き 向計川にぼ Źγ + 月、北でおうまで ず 电記 降ふ Z, IJ 取员 自じ 田だ る 朝 時き 分が兵心 次っ 海か E. Ť は 村な な 道だっ 待\* 頼な 乃つ 12 5 0 5 木質 行的 Ĕ み 果は 入い と 云^ き、 同。 将 は ると 軍ź 2 霜し n አ 村だ は 滋品 者。 脊\* < 0 τ 小き 廣な 7.1

△眞黑な麥飯がさん

n L 退品 12 た τ b + 野なん しが 圓るん b 軍を迎れる。 置物 ٨ 將 É そ 女 軍ん n は ょ L 잦 尊な た b た す 大だ Ξ ٤ n ێ ば 州ら 答表 将ってん 豐記 ることと ^ た 橋に 主は る 0 0 氣色、 正なっちき 來を 12 追るしよう 巡点 3 女 查。 た な を 言<sup>い</sup> た る る は 忽點 時量 は を ッ 左³ は 軍が 喜さ ち る 125 用装 びろの 變は 旅! 様さ 1 こととが 木ぎ Þ 含や 7 7 小飞 ع は 馬出 島は 手で 間電 屋\* 鹿が 特数 違が 大だ らら 無ぶ Ø ; S 嫌言 亭に 沙 主员 汰\* 仕し  $\alpha$ \_\_\_ 喝か  $\pm^{\varepsilon}$ な 12 女 b 下げ せ 引 せ b 座ぎ 4 **A**3

中将さ 用。 員な τ لح Þ ع ĸ は た な بح 真っ ٤ 云い 5 b 云い 居を 7 軍 る る 井る છે 黑岩 太 n ક 後き 太 \* ----12 Ĕ 3 な 同質 B 上3 は B 12 易 b 其を 将や 麥哥 今は 打。 あ 必 0 12 あ 7 0 7 處で 軍 馬 更高 定ち 親に 四± 将さ 飯点 5 6 お 9 12 鈴" 人於 は 12 z 伴っ そ h 戚紫 方。 Þ 軍 77.70 箸口 要が 人な ے ガ n 違が な 八\* \* た n を 度と 12 7 な 方電 紹さ 迎な サ Ø 5 Zj # B 麥亞 専な 井る ß な 斯が 介が لح Ø ^ \$ 3 飯点 ١ 話作 驚り 上えば b 聞® 並<sup>r</sup> Z) τ 方な失り لح 搔か る £ 遙る み L h 0 Þ 呵から は τ 4 を 禮い ٤ 尾を 居る 末ま 居る 46 25 訪ぎ \_v 井る 込で 申を 云い 羽は 72 0 る 7 互が لح 上~み 人, L بخر 打? る 珍氮 諸と 教は n 打っ 譯け 居る 乃つ 客さ 12 B な v 5 0 教は員る 小学 ち 目が な Þ 枯か 木寶 教が た る な 師し 室と 将軍 突き Ļ ع な 員な る lζ 5 n 17 l۲ 目め 小飞 U 3 時は 今ま 兎゚ せ ば ُح そ 男とか 我れ 圣 જે 雑ぎ 省が 失ら な L な L 0 0 今は 見み 9 જ 角が誌し 紛ら 5 を 敬い 仁公 由上 豫上 将さ 傾為 合は な け જ 0 裝裝 ず す は r 備で せ 何知 9 軍気井る 口台 は Ŕ けらい لح 僕は傳え لخ 上為 0 T لح ح は 繪《 な τ の 関かん 最高 Z) 馬じ 0 12 す 云い 來智 Z 親に た 0 職 前着餐 樣電 鈴 宅 見み 女 た 戚き る N 0 12 0 應き 3 事な 12 £ ľ 出。 老等 寓さ に 12 あ 無點 0 見み 行い ぼ 人儿 \* 酷は て 居計 風ふ b 禮な た 菜 2 Ż < た は 12 る 上之 情が る لح 似比 何と 導な 乃つ を 7 あ る 訓息 見み か 木誓 謝な 教は τ É L b 5

下げて 3 ま 宿。將為將 御で て 騙ち 軍紅軍紅 જે L 將 走着負輩居るはは 上な雑な そ せ け な 困る h る 田だ新た b 6 弘 藩はの ع L せ 云い 嫌言 25 0 際い ځ 大に信は 7 N  $\mathcal{U}$ 遣や 出光 ٤ 7 云い ß L 0 上.^ h 72 太 女が 0 氣管 將\* 如於田\* る ኔ 質ら は 4 اك 女卷 役 居。 り、粉き な b て 目。た 9 3 軍 る 7 ح を 麦ゃ そ 奉 事を は あ U 屋\* Z る あ あ 寒。れ 原售 12 0 6 男を 歸か 部等 3 町ま 4 b 下" 日で B Ø そ 将なる は な لح 及影響し b 屋。 共员 頃な 最い 12 اكر ¥2 لح 兵心 今に 豪な 初に 云い 制な ゥ ţ 夜\* 物の ン ^ 0 5 ع 改か は 21 る 宿を æ T 革が み 汁と何と屋\* 9 あ 72 7 粉゚處゚ 12 b

^ 7 0 Ø

女验

將

0

復<sup>\*</sup>\*

**雙**5

事な 當な ľ H な 今ま を ٦il る 12 腰亡 隔~ ٤ 女 傳? 17 語か 7 1 L な 5 Į۲ 7 3 τ ح 避。 瓢っ 2 來き の 村を然だ لح b 處 井る 百 L 夜上 上さ年な 人では が話し 方☆ 0 夕《 來記 に り 自<sup>みづか</sup> し 友は を 立花 0 17 5 如ご 5 な 馬に 数が 出い 6 < て、 鈴" な 旅 居<sup>を</sup> + b 薯は は 3 n を 名中 五 j<sub>o</sub> 里, か 薦さ જ Ø < な め 夜上 道な 7 3 **Z**-更ぶ \* 翁 旭。 Ø < Ø 小学 川麓 愛さ る 日じ 잦 12 **^**\_\_ 志えて τ て 握さ ₩\* あ 72 0 間な る 麥ff 話世 ð, 3; ح 飯さ \* 面 0 辨》、興語

粉ぎの た軍が翌さる 縁なね ٤ 及こち Z. ઇ フ 12 代於 代於 何然 C 下が ン 日らが 面が何と 0 b b 杯ば 將\* لح. 許。昨 女家 0 目で 5 を 7 B な 御 12 日に將 次し 持8 と母を n 5 لح 馳を 持り 早は 第点 0 7 لح 5 £ る ば 投き 走等 72 < જે જ 攻t 運せ 代は \$ B 將み け لح 世 詫な B 2" 乃つ 5 B b 0 同等 0 た 乃つ Z 越で 0 2" 木智 立た 隙ま を 足た 道等 即聲 る 0 し 木質 9 3 τ を 引 向か る 襲 汁と 布。 72 軍に 見が 女 女 h 72 £ ح て 12 粉さ द्वी n 7 0 せ 77 n L 受う 閉で は 計らりゃく 0 r ば 12 Ø は ば 縁え け 口言 を 叶如 取也 餅 將 ٤ ٤ 叶☆ 釜☆ 0 た ぜ 知し は 5 軍 詫り 0 を 下た ず、 £ N IZ n 5 除の ٧Q ず、 土を は 盆は 文 知し CK は ば サ ^ 将ってん 12 け 何能 Įζ 3 せ 限が 密る 3 7 ع 塗み た 氣げ 山。裏記 h b Ł L 9 B る な 盛いを ž n は 御亡 あ B 上数 Z) 12 < Z) 凱な馳ち 12 b 5 0 b ^ જ ح 部等 歌音 将さ L < 走。女物 開る 引 下\* 0 は τ べ 上 す 將 け 軍な 9 な Z 布な ક 遂で Ø € げ る જે ねっ 巾を計り b 易 同賞 7 な 12 支き 0 8 لح を 得さ 略是 敗は 素を ع 5 h 将電気 北で知し Z) 共 か 意い 難だ ح τ 上が 申录 12 اكر け Z 5 0 L < n 働答 今は 2 體い 7 給き ح L あ L **V**Q 落っぱき 更高 0 n 12 仕じ n 顔な L τ せ 女 12 前だ 品は Ł は 見が 女 12 日ら 重な 1 Z Ż ح τ 12 0 n

往\* 邸い < を 本智 h 12 4 聞智 體報 同等 内な 明常 入' h キ L 雨 B を 稗な 12 治多 る た 3 食いる 見神 天だ た か 0 ħ B 皇。 ይ 通言 る ζ + B 現ま v L 賄\* を食いる 崩な 25 寺じ ٨٤ ъ, 奢を は τ 年)と云 御智 寺で 師し 何ら < る る は  $\alpha$ 鳥で τ L 氣け を 團だん n 1 女 17 長さ 色智 ح 獣っ な τ B は τ りしゃっぐん 迎き ዹ な 7 露っ Ł Ø す は ع ζ, 下 あ 肉に ば 肉に 後的 ح L B 食さ 辛に女言 上か は 将さ لح τ 0 Z) る 戏。 が 妻が 赴ふ 心な 捧り 5 は 更高 軍 r 粉軍 帯が 事じ な 木聲 B 如ぎ な は 得な 任だ b 家け 別が 流引 b £ h を 0 12 夫ぶ 禁 當な 感がん 難が 12 粗を 魚質 石" لح 隔% 人ど 飯だ じ 目が 時じ 7 動き L 9 肉に 12 Ž 居を 基だ せ لح 見み る ኒ 12 を 世上 Ø 通言 3" 4 得礼 ح b 野や B る 0 食膳ん 旨語 ع 寺じ る Þ L 下り 菜は 人な ح 断点 馬出 τ な 物の 本能 は 75 0 ٤ 鑑さ Ξ 丁で 9 な 坊賃 な τ b 0 Įζ 日\* 下\* 上点 眼點 3 み ٤ ð, L た 12 将軍 B 婢で る 下げ を 目が を 2 仰き V 宿り Щå 食を ず が اک 乞で اك 12 か 、将軍 て す 及紫 梨花 至が 変ぎ \$2 は Ŋ L 縣な 大な 常ね 72 飯は る び る τ 産さ 將さ 程袋 は ح 12 9 た 女 ح 0 て 平分 0 ع 粗を ح る n n L あ

均是

12

Z)

5

食した

12

0

事

が、

ح

0

山常

御覧

△精進料理の將軍 の特進料理の将軍 ع

な

鹽は

理,

御と 侶

困な

2

Ł

た

3

1

ع

校りときっ 残まし な か 昆え る 何智 用も 7 0 ᇫ 軍 て め B 布ギ ょ 12 3 اك 曾かっ せ を L 12 9 立た τ 精ら አ 5 訪ら τ ع 舌に 結け 肉を 0 皷☆ 奴き 問為 憂ない 構る 進 将さ 慰な が 灣か 是<sup>`ぜ</sup> L L < 料な を 軍允 あ B τ 總さ 非で 為世 τ 鍛光 理り る 顏" 歸。 督には ح 63 Ż て ね 易 京 常ね 12 لح 0 頼たの た 生い ば 0 云い 0 寺で 身から L 12 h 4 生い か 無ぶて 困な 住ま 體光  $\alpha$ で τ £ J. 久な た 居る 事じ る < ぢ 行ゆ τ < る を ٤ を L n Ŕ け 居品 氣 12 祝ぬ < 云ぃ 敢き ع そ る 5 将軍 を 種が 3 τ τ B し n n 付っ 地。 た は Ļ 豆; ار 0 h 大對 け は る 12 腐い 辛に な を 樣等 τ 忽ま 末ま 勞。丈ら 汁に 抱め 泥罩 7 な 湯。 物。 ち し、 文 s 彼か 夫を の 身智 0) L を 12 0 0 葉ば 能で 7 體光 眼紫 日ち 地\* 方た 口台 推り 乃つ 4 25 を 振ず B 茸な 木等 ^ 7 12 ¥Q 何如 笑き 怒い は す 厭ゃの 12 道管 は h は 5 な 歸。 べ な 煮に 理り 軍紀 12 せ、馬ゅ 京 n ક 顔な ぞ ኔኒ 人に L な 語は る る、羸゚ せ z め な ぢ £ P 鹿が軍が ぞと 鹹な 困な L ĬZ L V 精進 時 b あ た 主物 弱品 V 人比 ß C ح 上 喝か Ť Z ع 料な あ 0

制。 夫。 ٨٤ を 追\* Ŋ 返\* す

5 外点 b 褒な 路ち 聞意 ع τ 町業 5 る 申この 身み 閣な 5 共员 天だ 6 ま 0 Ż Ţ そ 不ふ 勞か 高か 75 下" 台に ¥ l, る 12 h の 心。 . たっと 傳え す 宗と 後常 0 た n É ح 1 得笔 將 ع 合い 將 夫な Z) 各 12 里り 0 0 ょ 軍 人。 傳え ع 何智 夫ぶ 寺を 麗さ ば 軍 ع 人にの 用も は z は 7; ዹ 想が h L ልነ 膠に あ 待\* 假が る 23 の 静っ 本な 6 善だ ح .: 何<sup>tt</sup> 子で 易 Z 然だ Þ 0 坊ば 北流通言 0 12 7 外はいじ 糸҈ 7 ず 寺じ لح 將言 0 は、を を ર્ 12 軍を発しい E AL **容**器 急を h 借か 肉に t. L 夫さ 方を本は 容\*\* 易 卒 食さ 0 7 τ ځ Ť 0 る 坊 b な 静り 云い が 金元 勝か r 不。 τ まる ょ 72 4 将き藏ぎ 不ざ 帯が 手で נע 子飞 义 た 自じ b ح 不ぶ 17 が 東等 軍 -t. U 曲いっ 自じ を ろ 金に は 7. 京 愛き 知し 旅り 來智 を 由いる 許ら 藏さ L Ø の 12 想き 6 な 7 前馬 寓ぐ 察さ な 3 あ 寺じ 行っ か な b 居 لح 夫だ ね す 12 る Ø 9 12 L 男世 静っ b بخ 人克 τ 寺ら 智り る あ 行的 圣 移る 從 訪 遙る 證よ 面常 子で É ĥ ع 0 b 3 控章 卒き 會も 帯が 大作 如ぎ ば が は τ 4 住す  $\alpha$ は 左。 只た 師し 12 Ł 來音 何ぷ 東線 を な み た 果な 京を 営な 今は 及が 法は 5 た る 6 圓え た n 氣ゖ ば 35 申き ٤ 夫だ み 將等 珍花 0 12 Į b せ、い 人輩 42 云い 夫だ 9 居る 軍分誕 **X**Q あ Ì. 取占 直盖 をする 生き 5 荷沙 کم 办; 讃ね は < 12 藏著 j, じ 6 岐ª 從は 寺じ 5 み る Ø 12 ح B やり 左章 人。 n 歸ぐ Ъэ 見み Z ĸ が 卒さ 古さ は 以為 東島 真い 樣。 來を 下始 馬世 n 0 Ż 跡ま 姜龙 京な 持® b 淑婷 ٢ τ 妻言 12 12 n 丁克 12 通言 ち 斯 "ح Z) な لح 旅な 等り 幸じ 0 72 0

賢な 頼た が は 教は 4 12 12 Ó 72 な b Ğ 訓に 無む 對於 許智 後ち 夫ょ 沙 る み L 1 情な **入**to Þ 御電 人比 な V 2 再品 み 33 **法**た Ø, 大き 将さ 屋\* 7 折ぎ ず  $\equiv$ る 指記 3 0 12 ع ń 沙 角な ž 詫な 旅り 軍炎 切世 圖づ 退り 0 2 館% 0 3 τ 汰\* 東島 言さ は め જ 言な 0 頂がなった。 事を 金ん 易 京 女 7 仰ぶ 葉ば 下。 7 12 0 宿ら 藏さ 上之 لح 動は 9 奥な は ļ 12 **%** 0 / 從 東島 斯 寺じ 樣電 2" 3 泊さ し 時し す 理" 京 だ 卒ぎ **%** は 3 < Ļ τ 71 0 L B 天だ 聞智 御ご τ 服さ ıE\* H b 越で 12 12 は v 台流 歸ぐ 對な 4 氣ª 對な 勝かっ L は \$ L ልነ T 宗と 面が 人い 面点 \* \$ # 12 b 12 0 手で S 0 毒さ だ 得え n た Ø な 世 は L 0) ż 名的 別る 2 て 振な 71 3 か 0 な な τ 12 賜姓 刹き 强記 b 良を b た 舞 B n た L C 申答 じ Ł, 麦な "ح 易 た 人と 숯 5 V ح や、元水 b 譯が 3 ば る 0 夫ぶ ば の 斯\* Ø 0 心炎 不。 ず 9 を 事を か; 人にん 有り の < か 再次 心之 最か 直 は 女 6 を を 難がた 言さ 寺じ 和赞 己\* 葉世 得礼 大き す 4 **%** 12 聞音 び L 日中 完え < 無ュ 人比 かっ 武器 追加 3 げ Ţ Z 幸も 後ご な n 福は 頃ぎ 17 土 た h 12 な Z ゖ لح 傳え は 日に < لح 今點 n て 迈な る Z) O) お 軍 女片 人と ع **多**た بخ 御ご 云 な Z z 残な 苦' 海流 度ど 氣® た 人に し る 日" 度と Z 山常 質ら を た لح を め 慮是 津っ 12 B 3 1 禁る る · 由 v は 經 ま 取と 取员 遠離 を 12 ζ l ず 12 頃為 τ 72 で b 次に < 知し 流;  $\mathbf{v}$ 将ながれ 将 る は 泊ば 出い 次っ 女 石" Z) h 0 h 軍が 御 12 Z 7 Ť 義等 る な は

 $\triangle$ 

得!

物ぎ

 $\bigcirc$ 

地。

藏

堂を

云い 移る藏。蹟。 祭る な 3 Ζ, in 9 9 地きれ B 72 z あ゚ 行。 <u>b</u>, 善 · 3 τ 通; そ 軍炎來 寺じ 0 0 世がして b 世上 は 師し 0 人な法を長さ 團だが 長を師し 地\*大だ 藏。師い時。 ٤ 事だ 設す堂等空。の L 海が事を 置ち 7 を 赴ぶ 建る稚園な Ø り、 師 任な際に立いな 4 す 練な し 弘を 折を関な る 場な法がか Ŕ 練れ ٤ 兵心 大だ 6 場な · 時<sup>じ</sup> な 師し ٦ 通り で 御ご の 0 b 地島 舊き 西が 地ち 北党 、聯ル 蔵き 蹟。に 7 隅等 豚な 堂を لح 長さ 崇が 游っ 12 は 善な 仙だ な め CK 戯さ .6 通? 7 遊り 寺じ年ね ·L n ケ 出い内は々くた原告 ٤ 石しに 地する

俺! 入い自し下げに る て が つ 然如女皇密急 بح 表さ 年t r 宗; τ 能をを 弱な置な は < は 追\*鄉 4 ح 小さ 必。 3 S 12 随れ 返か 僧さ 要な b بخ l L 25 と 云<sup>い</sup> 72 b 起™ 3 し 17 0 0 風き 太。 は あ る v 儀等 然a ح 9

八\* 釜: 俺 0 7 z あ 12 故》 は 紊だ る L 寺を ぢ す 時g T やと 5 虞な は 若 若か n 云い < **%** 妻? V 女な 男世 U あ と た る 0 ح 寺で寺じ、 る 帯な に、そ Ø 71 内ない 質ら 置\* は 12 寺で出てく 素を 0 人克 17 入り 0 捉s \_ 若し す 仕し < が る ኔ • Ø 句( ح あ 事な -5

لح

る

郷ぎ な

21

z

續記 な

<

لح

か

更

12

廢は 原は 中多

滅。の

5 名\* は 再\*\*ま た 原\* こ

CK

高な露る

な

な

る

はと

△將軍長幼の序を尚い

地步 店を元と操き ٦ 2 か 8 L 嘆い蔵き共 9 す の 兵公 ٤ 0 ح 地 さいない 筆を 特別 村系 の 用々 0 返☆ 幼さ 殊さ 上之 す 時じ 21 舊きて اک ¢ , 當な 12 跡を参え 佛ざ 12 拜览堂等功等 縁が善が 口をの 岡な Ø 保障す **%** 6 通言 碑。 7 t. B そ あ 口気深流寺で 傳え 存るる 建え لح 6 説さ r 立為 る 惜を < は 3 易 其を 弘ら を 聞きを る Z ~ し 0 法は 謂は 3 並言 Ų 3 0 b せ 1 疾と 遺。大於 歴れべ 12 少さた D n 3 蹟。師し な 史して < 至なな 9 12 元是 地<sup>s</sup> な 12 0 < 師し 9 נע 建た延生なり、地では、排 9 趣い團だ L B ょ 藏さ 練れ 味みに 堂等 易 す 5 T 今s 信b を兵場の 通る の 全<sup>なっ</sup>た た 挑 8 持" る ٤. 开\* 勤 は 徒也 7 練れ 少さの 0 地。し す ・ 将電が 兵場場 る る 位る一 藏さ T 72 な 将なる が、 名。 地。角な堂を は Z) 空な 高が 12 女 5 17 0 0 返た障害 ح ح 雅" そ し 4 は 地\* ね 研が 地差 < 坐すの ば 3 藏さ 途によっ ろ 物が他なな 12 す 12 堂湾 2 外点 の ~ を 12 9 惜を 12 ٤ 置で移い値なむ 舊。仙龙 縁な な し τ 址.し 日覧 لح < 轉な遊らべ Z É τ 0 3" Ø) B L 5 12

月台 る 夫ぶ 心で 來是 L 8 尉。 ع 幼ュ Z 妻な 12 0 を b 7 少さ 2; な 將 間な 始是 食、 ક لح غ 說と 椅い 尉" 将さ た Z) 軍 面合かい Ľ は W な Ą 子す 軍 b ~ ħ は る 食た 始問 見じ b 聞音 し 12 應る を ይ 後す 火将軍 \* べ 8 12 L Z) 25 接き 腰音 訪ら ح 學 見み τ h 林に 少等 な せ を 室と 問為 n Ł 7 は لح 檎と る **%** τ 尉る اك B し 易 教と 最 不い L 事を 凱が を 少さ ろ 0 待等 た 善え ٨ 5 可好 旋が尉る 12 新b あ 尊ん L 3 72 通言 る 食た 랓 n £ b を 大だ 0 居る せ L 寺じ ح بخ 将さ 折名 せ 7 感かん な 72 に、折ぎ た 12 τ 粉さ 與た 軍人 h 泣き る り、少き b 師し 頗 B لح 軍 古さ 将軍ルレヤラ でん は 體記 ^ せ 歴をなるとう Z) る 宜な 言い は な 他た 屋や L 12 6 尉る 親と L Z 事じ そ る 驛さ 一將軍 め \_\_ は は た 切。 聞a ر ح 0 が な اك な 喝か 糠が 待等 h 12 常な נע 幼さ < 7 る を 7 ち は L 7 見じ せ 時世 日で 打き 興あ 間がだ ح 用も 草烷 書は てきられ 7 τ اک 六 頃将軍 へ、諄々 5 ع 事じ 臥四 類る 0 曾か 押\* 對な 歳い 語か あ を n を 事さ τ <sup>ર</sup>ે のまきと U ら 若さ 9 濟す 検な な 親と 興な ع て「兄に U を 文 لح 갖 輩は 題き 6 疎で ^ 7. は 9 祟す な L L 4 0 L 0 Ġ め Z 拜th 何智 1 明め τ τ 身み 居を 長さ 别 軈か 長者 n h 夫ぶ す 0 治ち **٤** ». 應な 州岩 b を 頂や な τ **%** 表に る Ξ 接き 顧。 τ 出し 立た 是<sup>從</sup> b 兄を 召め 0 舊き + 12 室ら ずみ 身と 7 泰克 ٤ L 同ぎ 0 知ち 九 對於 時じ 12 0 72 云 見で 食が な 伴ん 和や 年ねん す 間がん 人い 然だ る ኢ 0 b < せ 達ち る b لح 餘上 少さ

る 床。 し ع b 女 た 床。に L £ 限が序に 3 な b

将や

は

か

1

る

B

秩き

を

重数

h

Ľ"

もから

は

兄を

を

凌し

Z)

ず

لح

云い

ኢ

教は

訓紅

を

垂龙

間が

会を 生。 活 0 草。 苅ガ 將 軍流

兩等が 道 踏ぶ 附沿 ٤ な な 1 n 将軍ル n بخ 外で 批言 み L b 目》 者と な を ば 朝季 12 V 磨炸 ど が そ Z) 白岩 あ B 幼ュ 及だ L 3 0 の 12 12 6 食り É 食り 勸さ 新に ば τ た 間な 事论 事论 Z 時旨 め 築さ る 3 身ん 玉素 校かっ る 0 0 B τ が 學が 含な ح ば 身神 體な 木智 K す 虚弱で 院な 文だ بخ 生が 0 の Z) を 長さ 鍛瓷 之の 想き لح 落ら 頃な b 官的 な 進ん 同等 成さ な Ż 像き 12 含な は 5 た n 0 せ せ ば 膝と 學。 る 6 Ø 日で 12 L لح 下办 習い 3 食 入い ኒ 4 ° ح 院長 を 5 愛ぁ لح 7 3 9 17 ず 養しな 後ち 馬出 常ね 取と 旣® n 記' に U 9 は 12 لح は 跨热 田た n 般は 将さ 誰れ な Ø た 松ら 軍が 彼れ 9 如ぎ を b 0 9 将 Ļ 耕於 學。 學が 7 下办 易 た 村塾 重気 習ら 生せ 亦な 自じ る 'n Ļ 邸に 當ち 草笞 院な ٤ 目め n の。 時じ ど 健な 共さ 白岩 ょ を 0 Z 苅か b 學" 生 康が 賄な 12 21 Ŋ, は。 客\* 移さ 通か 習ら 0 徒と \* 宿り 強な 院を 氣® b は ٤ ダ 含や は 出る 遺が 日华 L n 1 L 生活 **%** 四き な T 四 た ガ C 周り 6 谷\* る 文だ ラ 鍵だ を 聞る 4 見み ح ~ 武

と日がが 0 振乳用品 心。は ľ る 4 食した 前是 を 付品 別記 は 各が 舞い 12 殊と 生 事论 \* l۲ 0 中す々くな な 12 賄゙゙ は は 見み 徒と 配益 け を 年紀別でか z 子で 有も יסו 兎と る 0 ĥ た 共员 級點 41 5 n 供を難が な l۲ 許是 ţ る n 12 Ø 71 3 ર્ ٤ 2 角" V 食を食 學が b 12 な ح す τ 共烷 が る 御ご 大體 لح 進さ る 堂ダ る 堂等 習ら 別ざ 相も 12 べ 老 17 み 皿。あ を 明ぁ を 院を愛な盛か 12 L 體な 怒か 寄ょ لح b 何に 日\* 持8 5 Į۲ h ح لح な 9 **り**、たいち L ょ は 5 を は ず 17 n 幾公 n そ 甲とが 3 青紫居を三 四 運えが 度なば 將や 0 見み 12 0 年ねれ 棟計十 動き為なか 御二 炊する 肉に乙紫 軍が樂な 級き る 0 銭な z 17 勸さ 衰 食ど 事じ の 食ど 0 見艹 は み ઇ の。 す 衰な 弱 め 係: 大鷲 L 不ぶ لح 0 賄ぉ 弱さた n 等; をで 圣 B 圖년 な 堂覧に た あ ば B る 0 呼上 る と 云<sup>い</sup> そ L り、対な τ 9 精点 L B ح 次将でん 居る び 此で 上之 0 神に 1 な 將 ع 0 較な っ 身" 5 た 3 ゖ゙ 軍が B け あ ક **り** 一変 け L 0 具。 は 幼を含かっ \_ n は つ 将き 立た τ 前に 合な 昨。年紀て 向か 頭 ば τ 軍気 日で 散る ち 12 衰さ Ιζ 日本中等美で 衞 は ٤ 46 上游 置を 晩ば各なは 年は食 生いじた 0 ^ な 12 Mg 餐品級品 幼青青紫 b Z) を γQ τ 3 セ 小飞 0 n Ø を 年な年な命に 御行 諾き 1 肉に 卓を廻こ級この Z L ず 心に細い 3 z 0 0 11 音皿 b  $\equiv$ 0 る 配货 な 人い て食物の物は 少艺皿品 لح シ < n を 生は チ ずる 生。 徒と 今 ュ 生 3 無むず H

大览 徒也 教は Þ 取亡 0 た る か ぞ 陶な 7 将 事じ 師し **%** 至 席も **%** ع 10 b 本 0 B は 自じ ح 軍 7 な ļ 0 L 12 鎌ま < 殆ど < 面な分が ろ は < ح あ を 0 易 な 默さ 加克 な 41 あ 猪 n b < 提ª の 叱さ 然だ谷に を た ح ^ n 檢算 : < げ は V 食ど 學" 題う 寄\* な 言に 0 は ば ځ る T か 可宿舎 斯\* 訓》 生い 秋ら L 生 b を し 院な V 言い 霜 示じ τ 監 72 徒と لح だ、 5 構る 内な 戒さ 生活 そ 办 b N. 烈な 0 12 水☆ き を 體が 將 Z 巡点 た 日に 終註 Ø 0 め は Ø 軍 方は る ኢ る 云い 操き 0 た Ø لح 視し の こな 料電 如き は 圓え を کم を 大流 る ح ح É تح 待輩 لح 終を生む な ろ 12 ع Ø 有り 横も 徒と な 5 2 0 る 教か 教ける は ζ, ろ 7 اک 様な 鎗。 7 肉を 室ら朝き 師し 71 随が 生だ を 進さ を 後ち 優さ 12 0 雑さ は 早には 聞® 生が **Ⅲ**§ ير 徒と 恐を 入い み 草 更高 く v 'nς る 出。 3 徒と Z) を 朱は n の な 起\* Ì 萬ん 6 與な 悪な 居る て 12 生 7 9 3 12 混點 心 小飞 出。 た 事を 今堂 75 v 使なっ *b*, z. 院和 往ま 猪な ح 得さ て 12 n 軍 長 4, べ 教ける る 7 ば لح 谷能 12 室と か Ė 師し は 3 B 便記 研 を 朱が を < な を Z す る h 己。 ح 連れ 見み 所旨 弯 恐を < 0 は لح 如ぎ 12 23 17 の 物。 澄す な る n n 斯\* 意 \* は 生 < 生 ば 置\* 女 居る る は 自かがか 非で 教は 教ける な 徒 5 12 訓旨 徒也 た L 0 常さ 示じ 云い 協な 6 育い 師し ょ 隅ま 12 b n す 肉で ば b は は 17 46 II る l の 3 る Ŕ \* بخ 薫ん生だ ع n 8 B

72

りきとぞ。

出資 な が を 数は 解える 軍に 何分 き、青さ 住り n り、 先\*ž 宅 B は \_ 年ね 常ね の 年は 如さ 頭岩 Ø اك 2 立だ騎が 近是 B 粗さ ઇ 0 奢ゃ代だ 末。 佐、倉、時 ・ 馬出 を の 車や戒は風な を U 紀ª 洋で代が備を 館物のへ る 無む ح 下げ z ま Z, ٤ Į۲ 増き Ė 往ち 7 隆だ اك し 41 落ら ار ا し、て、 **建**2 何い な L り き 日ま て、土に 關る 5 仁に時っ 寺じ 人に 易 ず 料電 垣。騎。 清は 多麗 Ø 馬出 ζ. 戦だ 類なま 役き 華が は 凱だ n た 奢も 72 は 向か 旋だ 淫ん る 人にに 當た 逸s 時じに に他た 流流 を 力是 Z 修り車や る 覆さに 0 ح n 一将軍 L τ ع た

他た

B

な

愛寄 類。 に及誓

2

IZ り ま 7 以為 鍛龙 B 草。 τ な Ż を 9 苅が F. Ļ 苅゛ な 6 ح' げ بح 9 拂告 陰が の た 初览 S 草; る U 口ち た 苅ゥ 腕さ ь П <del>с</del> る L を 終<sup>t</sup> 前で 33 な 草。 常る b 賢が りて 草。 の 12 な 力が τ £ を 學が 苅か Ŕ خ 生。 生が 5 徒也 n る 弁に な 時 等。 は ど 癖、 は は 12 必なら 将軍 — <u>წ</u> Ø 朝る廉がと や ず゙ 5 立た 0 を 百 12 5 ح 世代表 な な 停g 0 し、や b つ 有智 5 居。 7 樣 ን፣ な た 校な を て院長室に り、 何te 3 含や 見み L を τ こと云 朓蒜 か ろ state め、 女 4 そ 入ぃ 太 ૱૽૽ n b 5 į か

評さ 教 授 授 は 子飞 然だ ح"ح 12 頃な は る n る が 料さ 餘 3 7 0 屋\* لح L が 12 τ 根ね そ 軍気 軍 b b 某族 通道 如是 立。 L ス ع ٿا 乃つ ٔح は τ 馬き 女 Z < 派世 Z) テ 木質 の た b 雨。 25 せ 0) 21 な ッ 態。 る τ 家は 方質 背も 日覧天記 可办 h 既生 る セ **%** 學" は が 某質 は 哀か 'n を 0 厩き w 0 ع 雨。 主は 見み 馬き 將 習ら 生は 徒と 想き た 12 步性 じ 云い 7 天元 院え 25 . 人に 徒と 軍な 肥。 馬雲 雨。 御ご や、人にん 0 CV が 0 素す 12 z 12 21 Ž 對於 τ た 天だ 折を 四 主は 住き 時世 見み 曹 た 谷\* 人に居証 登 間ば る 0 b ら 0 る せ U 今 見产 馬き 校かっ が 12 H v 12 0 か た る 粉さ 附は Ŕ ع **く** 馬ぇ 雨っ は 數す 日本 ح Z) L 外ない 軍が 外を 5 思な 立。 だ 5 乃か た 天だ そ 頭兒 頭に ľ 公し 6 **%** 套 派出 ڵ 12 は あ \$ やしと 嫌や 馬き る な Ġ 云い لح £ を を あ 粉さ 左ª 多 其の 17 被よ 5 な 1 L 噂がば 右等 軍犯 τ b た 0 生だ 緒に 後ち 6 0 徒と る 學が 馬記 御站 Z) を は 徒と 12 12 L 其を 打。 建龙 步<sup>tt</sup> 頃系 習い 登 な b ح は な Ġ 將 處で 悦さ 出い 院な ち 校が 12 b な T 亦な 1 軍災將雲 b た τ 12 ~ 振站 な 42 h 35 z 軍な で 露口 目。 5 9  $\mathcal{Z}$ 群 は b 生也 あ 自じ 将さ 馬ま 新 る 校かっ 12 3 徒と 西》 白岩 あ v 郷で を 近 藁り 軍 5 Þ が L 12 2 亚\* 3 宜な た ょ 愛る 所以 移い 5 ( 誘き切り 4 0 踏舞 3 b す 0 何是 اك 轉ん ぞ L U ス 人。板尖 行物 ع v 同等 毎ま る Z) 行物 2 L テ ż 院覧 ح 46 新 3 n 7 朝家 4 た 8 ッ 馬記 る 依い 7 は 0 ٤ は 與\* 72 セ

乃

職是詳品 3; 藤鸶 7 月られ 2 馬を 將に 将軍 Z 云い 3 實じっ L n 五. た 軍なん 7: 12 K な Ŋ h . < 物ぎ T 日\*\* 9 B は『 御亡 将軍 な た ţ **%** 6 分が を 四上 新た 馬ま 覧が Ŀ. 氣® 年からから < る ح た 5 見艹 方。 與\* لح **%** 働な 12 n る ŊΩ る 八\* は 9 す ゥ \$ を 時台 方。 ح ふ、生 か 0 平分 B な ムないないます。 る 愛き  $\equiv$ 女 6 لح Ø 歸べ 素を z 人v ね す 頭; 少さ が 話。 L る 質ら いと ٤ 從と ع 房賃 日ち 41 さ、名<sup>ts</sup> Ż, 0 能で 0 素を 同語は 云い 中たる を な 清に愛る 困な Ł 戒に 小学 42 ľ 返さ ے は 戦だ 馬ば す 0 和か L め < 得礼 寫は n す 尋な 爭。 0 τ 度ど 大な T 72 公言 Z た Ł 馬き ね 0 中章 居を 真に 佐た 最ば 6 平分 0 る 将軍 ぁ 當た 5 る ٤ と 0 格な 12 少さ 事を n 時問 乗り ક 頭約 な 見き 購ぬ な 可力. し 乗り あ بخ て 佐。 を 合き ら と 馬魚 9 は 愛が ば 話姓 9 何怎 藤ら 用纟 佐さ r L 12 **%** v か 藤将軍 72 だ 将さ 思が L L L τ が か b 0 軍 9 か 72. た た 太 行》 時當 な で 0 が、そ ع 惜を る **j**; る が < 12 る Ŕ 秣 ぞ 惜を が 何芒 L 12 ڄ 諧い を 場ば 5 ž 将軍 譲っ اع 誠さ U 5 v Ø 後を 合き ح ね 樣為 < 5 あ 易 馬き ょ 12 12 ば 0 0 な は 寫し は た が 5 b 富さ ઇ な 馬2 馬ま 将軍 જ 追\* あ ح る 真な 地ち み 公员 5 12 好る 0 6 n ح て 方は U 四 平分 ٧Q 與為 み だ を ٤ は ま は 12 2 + 12 側に な لح 見み あ 曾か 様を せ 居を É 愛が 五 12 た 云い h b 7 子す τ る 打多 年是 を 居を 休言 が 0 5 垂た る

を需点 諾さか 3 ح 0 る 料電 ٤ 希望 n n 望り 墨さ V ば B 将はば 軍がアプ τ は あ ړکړ 磨す は 書は 下发 節なん 5 5 なが 公し 流数 さ Ø L 道 ľ 優\*a して Ø が 12 τ ら いと云へは「ど 書か 堪な 親よ L ح 3 戚\* 能。 n 生な 3 יע た をして 3 徒と 夏ち ょ な 5 将でん 希 字じ b Ø のいまた 日 v な 3 け 盛かり どが 望ら 3 は れーッ た おりますでん に 幼<sup>を</sup> n と 12 b 容い 何恕 は ば きの一 時g れ、 詩し Þ の 46 書は 9 生世厭姓應多來於 を 歌か τ L 需点 訪ら v ま 見み が Z ぜ な 7, 者は 白货 た ኔ B め 扇なん る 0 τ は 5 b p き、若に B 請な だ 何是 先发 か z 出光 ዹ 哲っ ع Ø b か ぞと は。 親に て 何<sup>い</sup> 17 0 為な L 快 て院 戚\* 任\* 格な 12 く τ す 言ば 時っ 0 せ 長き τ とて 拒 B Z と 揮。 所智 絶さ 物。 ح Ø U もしたよ 毫克 L ļ た あ し n 5 する た 與なた る 12

b 何能

ζ.

俸g 給g 12 木 家が اک Ø 三 分<sup>だ</sup> が 7 は 大場が Ø の ーをっ ょ の食費 < 費。 な L v τ Ø ኔ B を b 飼゛ જ 持り 馬克 ዹ 7. べ 居を 0) ક る 方は が ぢ K っや」と ズント تع 見み 云。 苦な 多芒 ዹ L **%** v 8 持ち 程度 B な 論な 0 b な は 9 な L い、馬記 3 Z, は

n

ば

乃の

是\*

非°

4万公の字

が

~ 何%

 $\bigcirc$ 

禁

厭智

木等頃を

0

3

n

な

る

12

兵^

٤

L

τ

居る

た

9

4

男だん

舒き

不ら

審ぶ

Z)

9

τ

蒸む

L

暑ぁ を

v

ぢ

Þ

な

v

**\$**:

何智

飲き は

を

7

軍災軍災

服さ服さ

0

儘 か;

は

浴が

衣た

け

互が

S

ZJ

往會 Ø

復な

點に

張り あ

性ば £

Ŋ

た

る

Z

L

居る ٤

格な

乃

の

な

料電が 将軍 粉さ 子で た τ 0 陸。 た **%** 軍 形き夫。は 軍》人が見 帶認 B 軍気 h 醫い は لح L 石山 卿 常ね 師し 云い 3; 0 静ら 服ぎ 黑岩 は 17 12 将さ 迎げ子で 太 橋に山ま 男だ τ 醫い 軍が 身み 妻が لح 前と 縣だ 爵さ 石に 師り 輕な が 後ご 石に 12 12 لح 黑さ لح も自ら 麻ぎ 0 黑紫 下 τ 0 男だん 僧さ 男爵夫 宿で 官がんばっ 風き 布ぶ 闘ねん 野、坊 侶! 俗さ 聯な L 係说 لح 西はきっ 隊にちゃき 12 石山 家か 17 は 主ず 7 黑さ 庭で 人に 小奎 明さ 12 人だ **75**0 0 لح لح 男だん 澤さ 治さ τ II 木ぎ 時s 家が 爵さ秋\* は Ŧī. 南等 بخ 郷で あ 庭で ح ٤ 月ぎ 年ね 天だ 世上 る 0 n 相談新と頃ま 輝だ 0 訪と 蒸じ 親た 女 往り 太た ょ 師じ 中な 暑る み た 復言 郎き 6 だ 21 ধ্ B 及北 何な L 始問 H 嫌ζ 夏なっ 深か n 7 び は ま Ŕ の < B 殊こ 乃の 9 别ご な 夜上 女女大 將や ح 木ぎ 12 た 物為 B 軍 男だん 将や n る な 0 倒さ る 學だ 軍 多 5 な

親に

交かっ あ

b

等: 0

τ

方の

l۲

7 9

Z

0

لح

اک

B

話提

人。 لح

L

云い

は

n

b さ、そ 0 人に 格な の 高か 街き 想 像き 0 沙音 汰た 12 あ 5 ず。

衣た

が

け

~

喇

贝唑

は

吹。

け

ぬ

1

隊な 秋りつ 止とを 0 0 長 玄陽な 儘で す 禁 今年 ぜ 烈り な る な ح 0 日岩 の 5 大麓 る を 6 上為 兵心 横き B L 山雾 Ø n 陸。 巻な **%** 付づ 聞音 な 元ば £ り、當等 一零 時じ B 軍流へ け か 帥ま 卿 ず、一覧馬口で 25 は 12 Z 乗の L 第6陸と あ の 軍な 目の た 車や大流 b h 前た 山盆聯治卿 B 人い る 0 儘、陸、隊な 陸 を n اكر た 軍船の 兵心 軍災 易 た 乃の ^ 6 憚が 木ª 營克 卿是 は L **አ**ን ع 聯な 御口 明さ ĥ は 12 Ø 書が ず 大次 豚ない 乘の ح 所と治ち 長さ 物。 喝か 0 Ø +6 b 切響 b は 入い 聯た規ぎ 四 L 見み 9 守る 2 n 隊に則を年後 礼 لح τ 事を 衞 **₹**), 12 頃為 臨の 何だ 12 兵心 る L 0 轍だ 事な τ B ح 除い U 長さ لح 12 車と **乃**ゎ n Ø な 響び 立た 馬ば 公し あ b を を Ø 割ぎ 呼上 ち 勇站 た 12 3 粉さ り、よ 7 出。 前二 C ま L で「何に 兵企 軍 て **A**D 9 L 衛な巻なは 2 ζ. 野っ H 兵心 第点 せ 0 7 故? 司し 12 意い 叱ょ 馬ば 分な 入い 一 0 V 7 氣3 5 車が部が制に る

目を公し居を 0 た る 逸ら 話や な 6 ず

大灌 山拿 卿 を 叱ょ

0 る 躍き聯た 0 如上隊 Z) ぢ ع Þ 兵,` W 卒さ た は る 浴が 12 将等 衣龙 が 軍 け は て 笑記 喇을 S 叭ょ な は が 吹ふ 5 v 彼る ち 0 Ŕ 喇ミ 居₹ 叭ば 5 0 h 香袋 ぞこ 8 間。 n け 将軍しやうじん あ n 0 Þ 面な 乃力

~ < 7 9 參え 那 受い内に 賜し 日を天だ 金克 露っ 萬に L せ 0  $\mathcal{T}$ L 0 乘 退た 12 役き 0 出版 先だ B 君為 を就な Ļ 帝に 和也 12 Þ 議ぎ 忠き ኒ j が 調じ 義智 9 祈\* τ 思な CA 念ねん 自じ賜し た 途゛ 數す 野で 0 0 n 将き 刻で ば 17 金が 歸か 17 を 将さ 軍炎 及北 下岩 軍気 3 は び *7*2 25 易 女 な る、 Þ n た が、 直った 9 た **%** そ と 云<sup>い</sup> τ b 0 12 ኢ 佛ざ 後。壇流 は L 17 12 r 面が な 至し 清章 目標 る 孝か め、 b 身\* 25 な て 何<sup>ど</sup> 燈 12 深た b 明智 夜\* 4 のを掲れ b 71 劇造 及指 L あ W 難だん

IJ た j<sub>o</sub>

に

思范

賜し

を 頒;;

3

せ

b を Ø 2 努 愛い申ま 演な τ 良上 給き 習ら せ L 平心 場 6 F 然だて n げ 12 た は HE て、常 た b な 露っ る 3 V 粉さ 事を 時じ 戦だ D) 争。あ 聯九 軍 **家た** 0 b 0 後、將軍 長き最か と 云<sup>い</sup> た 格なか 聯な ^ b な **隊**於 一の副官塚 ð, L る 長さ 今ま 3 脅かっ 儼ú Ø n τ 然だ ・ど寛量 伏む 近る لح 田だ 見み 來※ L 大た 大た 旅り τ 将宮 佐a 圏だんち 規を 長さり な を る 拔ぬ 殿に 殿な を 7 V 下\* 下" 秦ţ **"ح** τ じ は を 3 御物 大な 2 居る 6 将さ 附る ^ 72 女 武ななな すと言 の 嚴ざ る 率さ L 頃る ځ 直 ζ. 習ら は な 志し U \$ せ 叱ょ る 野の

粉さ る 文 佐a 僚り U を 歳さ は Ø は Ø ð Ł 非で 0 た 軍 ح 12 時点 ¢ 堂 ^ n 分な 第点 は は 佛ざ 分が 0 た 5 L 軍だに 嬢さ 眼め Ξ ح 配点 7 思想 増だ h ゎ 抜き 氣管 軍気が 賜し あ 0 L 夫ふ \*ح 12 か 亦能 1 12 司し 不。時と 人以 ع る 72 0 供を 3 養やっ 分れ L 自じ 計な 金が の 6 ح ^ 0 v 官が 戰法居 子儿 み 由いる ّح 12 と 72 0 文 0 Ø た 當った 0 12 だ 生だ 7 事な 0 る L 1 約さ 為な 時じ 3 τ か 存る 時意 天だん は 女 た を 從的 東を L 世上 副さ b 者は 賞を 夫ぶ 25 0 ح L 軍気が 官が 及光 Ø 8 時生 堂を Å **電点** ع Ø 人是 先だ 出て 緞っ た 7 計は び 12 目為 ďγ ね 53 來會 2 年 (" 9 音を 死しの 金き な る **尋た** 錄き な 男だ L 亡。文芸 0 九 12 時ど 0 る ይ ね 3 済と 州り子し 古 料さ τ 盤は 計は 見み 叱ょ H 12 Y 中な 久 無如岡於時を校か 5 12 を 21 る る 博は 富る 3 \* 注き 大次 は T 人立 0 75 n 多九 米め 遺る ZA 為た 佐a 聽音 預點 文》 金克 女 如き あ な な 附本 金。後 4 族と 恩を L 子ナ L す b 賜か 3 る 近鷺時にに 分がに 之九 は 桂か ልን 古边 上之 彌ら 12 計以奉 ち 贈を第だ ž な اک 件 聞か 7 得す 第点 z 天だ b \_\_\_\_ か 市な 默だ 何埕 大な大な射響 P #1 戦だ = る 軍に 氏し n 9 h. 金き佐さ 演え ĥ 引 記書 軍気 12 L L 0 T 7 時ど 0 智はず 念 時と が 司し 7 由む 談だ 居る B 計は未び 0 戦な 計は特を 合な 大震 12 ے Z) 5) ま 亡等行为居。 死し を 12 あ 部ぶ < ţ L 分ぶ 人だ は な ĭč 贈答 山拿 6 0 7 n た 0 前が 将さ を n b b 岡がた 舊き ば ع は t 17 訪と 6 幕に軍が 72 L + n 中等 ح

軍汽

لح

廢以

兵命

\$ を 折を 12 15 驚き 行ゆ存え b 多點 à 葉ば きた。 じ かっ る r 別る 7 おしゃうじん 聞智 居<sup>を</sup> 12 瓢っ 12 < B る 御ご 然だ とし 異なら \* の 中ま 以 3 7 申を づ 癈は は 7 癆は な 癈は か 兵心 L 兵心 U 上點 兵心 v 12 0 御" かっ 院な 對な げ 何い な 無む h を L n ર્ડે 用き لح 見み τ 同情深 云い 易 宛な 12 舞輩 랓 ^ 然だ な  $\mathcal{U}$ た 友は Z ば た 将ってん 事 達等 n か 入は 12 ع b 12 物。 挨な は 務む 有な 言い 拶き 打っ 員る は 難が 太 L ち は 乃の É が τ B 何い 木等 将軍 事を 如き 3 \ 時っ 12 < 9 笑為 لح 思。 な Z み τ な てな S b ૮ જ 3 3 な 廢品 不。 £ 料 ð, 兵公 ζ. 意い そ のぁ 案が 0 0 軍 方は 事な 内ない

تح な 0 z 供給 忠言 Ø な ~ b 君ん չ 度な す 6 云。 愛も 0 ઇ 义 國を 勝と 芳し の 利的 あ 至し は b 情で き物。 可し h 命官 0 Ë 語が 致% る りなり。 乃 を すとこ 清が 木質 廉れん ・人に潔け ろ

n だ 6 思だ 賜し Ø 金が 将之 軍 35 白ばく な 人に 0 力物 りとて な Į۲ 12 る 7 大いしゃら ح あ Z) 5 n ず、戦場 < を は、 は خ 收ぎ n 取と B を恐ん 9 12 た 斗はか 臨っ b **؍** ٔ 5 み ع は 幕ば τ な 僚な n る 誰な 将きる た 12 か 分か る は B 全ばん 5 非⁰ 部等 議 0 7

書に御がづ 多九 t 3 L 部^ IE 2 将さ 想な御を箱は 拜にを 濃な 屋や n Z) な 贈答 12 な 太 返2 到空 啓告 添老 ع b を 軍公 b 6 附字 來ら 愈ら る す 71 各な 見み は ^ L 四 将さ 将さ n 被发 女 候 41 τ τ 兵心 舞\* + 屢に 間だ 72 軍気 軍炎 下机 御ご Z 干電 41 12 ۲,  $\equiv$ لح 此る健気 柿質分気 τ る 0 は 候 n 年は 廢出 物ぎ 面が 思な 癈は 儘ご 勝ら を 皇かっ ~ 配ば 0 兵公 正りなってわ 貴き 產品 目。 兵症ば 欣意 癆は 箱に 后蒙 3 Z 12 賞したっ を を なな 院な賀が 兵心 な 躍さ 72 を n 唑û 贈ぎ بخ ◆〈院覧 下(今は 将電が 如片 る 味が 12 た 元。 9 は。 可っか 寄 لح B め 4 12 る 日台物品 仕っる 悉 寄り h 贈る 先悲 12 のく ح を 0 の 仕った。 ·· < 日ご 7 な ٤ 候~ せ 贈ざ ٤ 朝智 荷K 現る 候う 墓" 5 る 0 云 太なな 未能 6 あ た 温があり 造では べ 御ご 碑で **♦** 后等 n た 5 明書 b 3 る Ļ 分が相談 る 陛心 3 た た lζ 配ば 認た 下\* 0 1 2 12 6 訪ら あ h 将され \$ を 0 る 被龙 同な Ĭ 間え め 0 1 骨が 下れ 中等 ٤. 候 軍 じ 5 物ざ あ 粉は ゆ 度。處是 共员 は 年に 賜た 日本 ġ 兵心 将や  $\equiv$ 答ぶ 直 候 12 0 は は 72 院急 卵 軍 圣 寄 尚在 禮歌 17 秋き b る 12 小き贈え 其を 岐ぎ Z-は ٤ な 時章 鮎さ 寄ょ 生は者と 何い 山ま 中章 し 0 阜が る は 干價 のね せ 時っ 0 T ;, 紅き 李览 ス 莚さ 5 御二 لح 白は 厚。 Ξ 柿" 某点 タ な n 7 返え 意い を 包衫 42 が の تع た 附当 左ª 墓 小き 干性 餅。 種的 B を 9 生 柿質 地す ٤ B 記さ 8 الح 0 46 手で 各な 記と文芸 0

垣\*\* 土\* 如芒 る 臨る τ n 地でな 0 殿だた Ø 5 8 大次 時言 F\* ح 方は 6 次し 12 み る 最高 7 第5 佐さ n 間と 42 τ め 12 鶏は た 後。 出場 當っ 今は لح と 寫し 隨る 聊記 b を 1 る は 與為 13 慰 張怠 云ぃ 間音 時じ \$ 真な が 從 八 敵で め 0 ٨ を Z. 箱は 月的 0 L 将き な 途と 大な 第法 弾だ 寄き Ξ 12 0 T 中ゥ 軍〟佐き る る = 贈る 渡と 時 百 + + ح 上為 は 八 個こ 3 獨さ 英為 個で た 0 Ŧi. ٤ 女 善せん 手で 聯社 n 逸。 ポ を 入い あ 日华 幾い 通言 際お 際な そ L 撥は 12 ッ h h 長) 度於 寺じ を が 兵心 な τ ケ 0 た が 背は Z) ッ 除ま 0 褒於 あ 完か る 3 埼み あ 隊は 師し 部工 製せ ŋ, اح 歸之 4 玉" ŀ U 兵心 |劇だ る 作言 Z T 同等 6 ょ ひ る 縣な 長さ 5 12 لح 将 \$ 院を 人 L 0 لح 額" 遇ぁ 軍 将 間。 لح Ŧi. 共员 た 1 l۲ 癖な 圓瓷 L る め 緑ギ **%**: 軍 為<sup>®</sup> 那是 太 12 **ک**ر ر 兵公 ح 紙し 7 殊品 B 7 足れ は 贈る 古言 将さ 除芸 在ご 幣心 ع 12 0 廢は 獨と 谷花 0 あ  $\langle$ あ 軍な 一家たい 任に あ 兵心 無空 逸ら 村智 h 中等 兵心 枚號 n 5 院急 12 4 國る 72 在が 将さ を ば اک 感な 中き縁え 療は 鄉等 12 12, る 必な 出だ 軍 對な 低が 故こ 7 軍 F 12 兵î Ъ ず 皇空 す Ļ 德 深か は 深か 人の 起き 中等 0 島は 事じ 4 呼上 £ 臥む 佐さ 帝で 多品 る £ a 同ら 見み 高な 各 務也 爾に £ CX 1 لح 0 ょ 居を 舞戏 IF & 松き 員な 震か 握る 0 関な が 6 な そ 山え手は 兵公 中如 送? か め ょ . 4 1 n ì < 6 7 0 如言 ħ 3 式は 12 5 0 L Ø ع ح 他た < Z 稻點 粘浆 な 宫类 ١٢

士に 建な 員の老の乞で 12 を n d 設さ 人だ 3 建な 中等 τ 設ちの 日に 12 B 軍 皇 軍 1 0 露っ τ Ø **学**( せ 巨 事と 0 は ح 威 戦だ 去記 武 K 農がん を 多語 関かっ 輝 מל Ø 名 役を  $\equiv$ 日 a 八 ع あ å, 10 0 1 B 6 赫な 折 る 殿がん 紘 計な る 17 + ع 書がく 出場  $\equiv$ E を 4 容が 揮寶 S 17 認た 見艹 立た 征が 年だ 飛 た 謀は 毫が 那性 ち 将軍 L 軍な解が る を め 0 ځ 6 同等 人に 國台 τ け な 0 6 1 養き 國で 名が 大荒 慕た 12 تح す T H n 古も 學上 成な野の N 揮寶 弾だ 時等 た n た 那篇 7 九 n 毫が 城⁵ の 0 12 9 12 那情 戦な 爲ため 高か 2 ば 雨 交え B ح を 乞 上於 死し 飛" 山常 0 喜雪 字じ 0 飛 資から 輝だ 町き を 職だ 右。 大だ r 0 S 12 間な 彫煌 遂と 振ん 森 捷り 村ち 譲な 摩。 衞 72 武なのかの 門炎 大器 げ 野の 記 遜ん 崖が る 9 Ł 喜智 念な 字き た は ع 往き 碑" 0 L 右。 碑中 ح 岩路 る ع 來は 7 ح 更る H 衞 戦な 云い ス τ 井。 B そ 世 12 の<sub>\*</sub> 戸と 門》死し ዹ 將 萬はん 應ぎ ح \_\_ L 移なた 伊い は 恵! 字じ 代於 17 を 軍 は n \_ 不。 組を 文芸 碑也 高か 豆っ 辭じ **b**; を し 銘が 尺を滅め け 織を 武 八 3 少さ 退ない 将や 尺さ n し 等等 世ば 12 四 0 拞 長た 方等 大麓 + ば た Ø 0 10 0 た 尺さ 記® 記き る け 引 談だ 大作 0 が きが 念な 4 字じ 4 大だ 念 横 12 12. と 硬で 碑で 3 な 延の 字じ

△將軍の揮毫

部ドに 碑。自じ適。辭じ軍是遺 2 b 身私方 下" 居を 悄沒 õ 文だ 當た 退たい は 蹟さ 配き ع V l۲ n 41 を 3 大だ 保<sup>性</sup> 0 軍? て 認た 0 L る ٤ 人でれ 0 楠を存るに 小さ て 3 書は τ L め を た 公言 0 0 私を 関さ 旅』 生が τ た 來で 認み が 石 0 中な 下" 順 12 立たた る 當た 6 め 硬で 碑。 のた 0 存れ 0 對於 5 最高 n ず 代法 文芸 を 掛さ 玉な 7 書よ 戰 Ŋ 出い 後ご T لح 12 8 建龙 2 اکت 23 8 \$ 彼ぁ づ 0 楠笠 强し 我が Ł 2 な 見み 断点 賜を討る 0 る 筆や公言 等り る M S 0 W) は 死に 老 b を な 父ふ 7 τ 如ご 12 は 3 9 を 9 人だ 子し L 偶點 ح 4 B 0 先為 か 致% 度\* 72 は 41 文 訣けっ 頼たの **%** 0 3 帝で 疾は -< る 何ど 歸か し た 別る み 書と 認と Z 隆い 5 女 願が 5 5 —გ გ 之の 下茅 ---L を U 0 醉! U 兵心 處と L 來 日で た Ž る 碑♡ 御ご び た 出い 卒さ た ے 9 0 望が لح ح 發さ 文芸 戻と ے ~ 0 事を 書か ح 0 た 病; み لح を せ」とて 女 父き だ ろ、漸 云い る 誠と な Z) す 将き 将軍ル ኢ ·L な ځ 5 n る 軍紀 12 週岁 3 Ŕ た b 尋な 女 < 替え 間な 12 ح 將 今なくりい な ね 早時 L اك 0 \_\_\_ 越る Ŀ, 前だ 軍が 0 n 書と 承よ 頼たの < 老 た 大点 櫻 0 田な تع は 生だ 人に 去記 Z 易 諸を 井る 將き 極語 み 赫。 餘 が 0 見み あ 4. 3 を み L 驛を 老袋 لح b 子飞 彼れ つ b ح n な た。 £ 楠だ 火やきのでん 爺ち 怒い 服さ 粉さ 0 は け n V 9 ځ 公多 を 将すると 9 裝賣 閣さ τ 墓が 軍 τ ع ح 訣は 呼上 服み 25 下" 女げんくれん 弱ん を 駅で は 外点 固な 別に 建龙 0 'nЗ 御ご t < اك

. **b** 軍 時じ *b*; 芝は小で 區、 倉ら き西に ļ 久 5 保建 麻さ 町き布 42 第点 4% \_\_ 屋\* 聯九 家な  $\mathbf{\mathcal{H}}$ 室りに 赴ふ Ø 家穴 任だ · \* せ 借が L 9 は 7 明% 住き 治。 居計十 L \_\_\_ な 年光 る 3; 月的 門光 + 0 四 柱に 日 », は な

 $\triangle$ 

眞は

武。

士

は

文だ

武

兩點

道等

後と出りず 碑" 氏し を 名は る 撥は 物ぎ 易 12 0 7 の 2 千だ 宛る 揮音 ŊΩ 度と 兵心 女 揮音 萬なん 院え 毫が 12 は た 毫が T 言が 直で有る 12 は を た は 難だ 寄き 0 ち 己。 な 71 そ る 教ける B 0 lζ L 贈き 33 そ L 畑な 副を小で ક 訓》 0 し た 0 官员包装 受っ た 12 子で 12 12 る τ 郵答 b B لح け 7 اكر 0 値だ 熟慮 し 得な 便な τ تح 討? L 使し 由に τ 12 た 死に す 0 べ 断だ 書き τ 者は 3 る 老袋 を 農の \$ 行っ夜ゃ 送ざ 爺ち 悔 0 n 四 ō 將や 3 面常 £ 產記 の 軍、還か 目 金凯 悦を 大览 四 物ぎ 文点 大流 ^ を 子ず を X ま 0 字じ 立た 贈ざ 文》側にさ 女 云で ŀ 字じに な る 2 た 6 は j<sub>o</sub> 精な n は な 1 h た 12 9 動きが ど、 切き る 方数. 慰梦 鳴ぁ せ 例な Z 手で ړر な め 料軍 呼 る な な た の < 「熟慮 使如 步性 بخ b 御地 る 兵心 25 上之 禮い は 0 直装 断た大な ٤ 門を禮い 望 12 行》尉。 云い を は ጉ 12 み 文》山金 太 出っ Z 7 0 料電 字じ田だ づ 切点 0 土占 通品

受う

W

る

雄を最高か

品な

物。

地ち 6

0

簡が義は

な

科。 9 办 # のり 兵心時じざ 掲だと 在: 書に な 能の 勉え げ をでま 卒き 聯な n す み 残さ 漢な 時じ そ .< ぢ 四 際に 3 7 詩し # Þ 5 3 0 ح は 名が Z 0 板等 を 7 他た な 0 何智 0 交かっ 軍 0 陽。 色き 塀に 文だ 肌で V を 側を替た旗き 簡点 受っ な は 交流 5 房は 内ない t, 17 L は 單な け < 崩; な 具で 12 "流 12 T 來を τ Z な 0 n て対えがみがる 教け 詰っ ょ 5 0) る 方は が Z) 室と 切ば 隊にちゃっ 5 7 B 12 12 居 ζ 17 と 學が لح τ 72 始じ ホ 向も 室と 集る 自じ 數す 云い B ヲ 9 0 め لح Z S 何心 も. め 費で 學が 爲し 将さ 0 宅で τ τ 定説 及ぎ τ 12 そ τ 軍 な 時っ 12 訪り B か ば 自じ τ 0 學だ け B は τ 脚さ 問為 た 12 分元 贿责 **₽**Q 他た問え n な ح 守的 る L 0 B 面気 B N 普ぶ 多 ば 25 0 護ご 机 た 倒》兵心 通っ な 重 5 土 L る を 型を屋を 卒さ Ł 日だち 學が な Ġ 卒る ļ な 人と据す な 0 同等 下" 0 以0 **V**Q < を n は 急 6 様き 土 教ける 要な **%** 勉え愛き ば 却な 72 室と 場な 遺や 教ける 强さ 0 ぢ 真し す ۲. る 12 0 3 師し外が b を やと Ø す る τ 0 先芸 0) n 出しぬ 設ま た ご浜 る ح 守る 間等 帝に み すっ n 教を け 說と 土山 感がん ع 護と 誤ざ 別る 隆公 ば 教け É 心に我な る は に 0 下\* 12 軍 を 午~ 師し た 强。 41 子飞 は É 装き 0 旗き 受う 後ご 0 6 4(0 伍ご v た 飾り 御ご 守る け 軍災如ご 四 給き L ば b B 真な 折<sup>を</sup> 時じ 事じ 料智 が か < 3 施ぎ 12 ţ 間。 6 折ぎ z

當る

n

る

下》

士

卒る

は

何ら

n

b

競さ

5

T

同等

邸に

12

行》

<

を

樂みと

し

72

9

に て b 茶 煎點 餅。

太 宅 後常 K 0 0 ح Ø ٤ 毒瓷 لح も 新に 3 が な 3 自じ は 實じっ 72, ď 築さ だ 7 0 3 誰たれ 12 0 か B 分が 7 b L 宜は **%** 質ら 居記 5 0 平心 3 た 3 客室 る、客室 起\* 宅 v 眼め 素を 然だん n n *p*: ક 12 な は、 بخ ば な 來 る 西に 將 だ 臥む B 5 Z 客 見艹 B 0 す B が け 軍 0 久' る Ż 0 耐が は 後ち 更記 は が لح 3 12 保牌 少さ訪ら Z 少さ あ L τ I ح b τ L 問為 L 0 ろ 陸 9 72 け 下" 何智 B す 點な b 軍炎 赤が 時 は る 5 土し 意。 0 将軍 大路の Ħ. 阪が 裝 そ 誰た ٦'n 卒る ٤. 尺を の客で 新た 飾り 彼れ な す L 伯 坂が Ø は ど る خ な τ 舒き 町な 體が 常ね 12 氣が ۲. Z n £ 軀だ لح 0) 窮き lζ Ø 色 'nЗ 椅ぃ か 今は 屈ら を 居 L 取ず 子す ね な ١. 容い Ę の は な く、 こ ゥ 0 ば を 武 既に な る 膝さ 訪と か 如ぎ £ 勳~ 宅 を n L \$ 5 も S. \ 赫な 容い 12 12 B Ŋ な た は **VQ** 客室 41 **乃**。 足た る 引 ع を 餘上 る \$ 木 た n 時 程 言い 2 1 ば اك る 移る せ は、自かっか な Z 0 Z) 将さ 何智 足た る 主员 粗を た 6 ع 軍が 義 h る 7 目が 末る る 0 5 **%** は な ع ļ 支援を な 0 を 既に そ h 氣き ع Z B

出や

7

迎蒙

ッ、よ

<

來智

た

サ

ア

nic

庭は

に

お

け

る

將言

軍に

ع

ぞ。

7

0

L

着智 服ぎ 9 火料 換か を着り将し 軍 軍を着っ換か 72 は け は ^ 他在居を 外的 3 る 出源。 5 0 出る 軍党 のっ す n を 脅か 3 ħ 面が 時為 時을 7 6 倒智 は 山電心をし な 更高 中なず を b な b, 中将 見み 衣ぃ 云い 服さ T 自じ 0 を B 3 宅 浴り 改き 12 矢\* :12 めた 衣办 張は は あ が 宅が 5 あ 5 け b 7 12 他上 還か 17 所を ず 易 外的 7 行は る 多蓝 兵^ Ŕ لح 出場 < 子に 直だ平の は 帶流 生於時 軍 12 着がは L ボ 服力 比。 12 U 0 0 別で較な る み を あ 的。 な 見み 0 5 新き 3 Ë 7 古な 6 た L Z 服さ る

3 n

な

等らと

L. 他在東台 τ た 如い 子し b 何"は か 後。 何い な 12 17 る 時っ 上於 易 は 人と B n 穢な 多だに < 銭だ ٠ < 7 ろ 麥哥 \$ lζ L لح 湯ゆ 同於十 τ 氣げ を ľ 枚い 自じ な 用も 事を位め 分だ る 17 S 0 Ø 12 5 1 煎が 宝ら 躊っ 談が餅にに 躇さ n 話や 案を た な b

す n 内な は る b 3 軍に し あ 隊な 大點 n ح 生だ は å ば 機智 活力 下\*, な 何在 嫌げ ٤ 土山 3 'n 克ょ 職な 卒を 茶を だ 争。に 碗な軍な 0 限が 12 人に 話 żίζ 6 7 靴公 ず 番点 لح 2 0

茶され

2

~

出だ宜は

泥室

12

将官

そん

を

好る

h

折着外點 だ 上こつ 7 る 0 大に生じり 0 τ 着智 P な 活 直 17 3 P 目。こ ね 流流 5 0 正然 7 振ぶ 12 觸ぶ 5 0 B 僕は 事と 薄す な 尋な 茶な ح n 易 L L 5 嚴ば 着 榜な 0 ね は 碗な 3 n  $\alpha$ か は 重 事を 72 古な 衣がた 5 な 9 12 毎な 12 B 12 な 服さ 25 日告 從是 寒心 7 6 る 飯や L 13 15 雪智 穿は τ L ح を 5 ٤ \$ ゖ を  $\equiv$ W 着® 母軍 毎ぱ ع لح で 度と た "ح 0 Z) 3 b, 朝雨 あ 堂を 朝雪 ぞ τ 心炎 V2 n <u>}</u> 5 3 0 易\* ど 5 B 1 食 Z が 5 12 方場 ح 希に 人。 親にれ 事じ τ 33 L V 0 女 ح 幼き 風き ٤ 文 は 12 12 至し 典さ せ B 0 裕な Z 挨ぬ 年2 云い 着a を 哥牌 孝か 5 寒。 L ځ 拶き 盡? ょ ٨ 堂を な だ 0 L 杯ば ζ, ع B 羽世 貫が 袴が す b ま せ τ を 壽と る 122 **%** る 0 た は 5 織り 悪さ X 子で ح 習り 今ん 羽<sup>谜</sup> 口克 時충 和や か; ž 7 餘ま 3 刀上 لح 君為 度と 勘、平分 b 71 服さ 織質 す ع 自じ ح 等り 軍に は 71 0 重な B 然だ 12 ž 0 る 7 時當 服ぎ τ た B は 初览 £ ボ 母ほ ね 一朝親 親 粗<sup>モ</sup> を は め 事じ ょ \$ 9 0 D 長力 寒む 而が 末き 必な 體が を ર્કે B が ずら 古ま 過す の る 白音 幼 見\* < L あ あ 袴が 時氣 τ Ť な 在ま V 湯の 各が 7 な b n を<sup>ቈ</sup> 服令 厭℃ る 23 せ 夫ふ ば L と 41 જ v 穿は 15 人に ٤ を 5 L は 12 飲。 想。 は が 見产 間が É 何な な 着 像さ ľ 3 V は゛ ع 6 7. 0 ˈJnɪ »· せ ع 良ぎ 物の 髪だ 人とは ヹ゚ 殊と だ ٤ ば 減け b τ 至" 木" す 軍人 手で 0 0 の る Z)

V)

痼で

人に ζ. 野に 責き格での t 聞だ 始告 1 ľ 72 寧じ 内な な 書に讀さ 0 b E 1 め し ħ 下げ る 訪り ろ た は 書は  $\mathbb{H}_{\alpha}$ 讀上 71 b た 云い 問え 元ば 穴を る 山常 づ を 女誓 が L み n 事を す 氣\* 鹿" な る そ 8 12 τ ば 12 や 堀n な 關か 語ど Þ る 至が 9 0 0 毎ま 溢さ 類る 强定 5 < は 食に か; 朝雪 **%** 5 る 事记 あ τ 兩等 5 そ Z) 7 床岩 女 る v ず 後<sup>c</sup> ح 息を な 出て を 7 ح 0 7 n 脅かっ لح ば を n が 他た 軍に雪響 て 出。 皆然 幼苔 素を 何と 悦き \* 7 服ぎの 來た 水等 グ 生 時じ 分れ 年なん 5 CX 行が を 朝智 る、 こ る \* 土儿 だ 顔は 埋る 極。息を 纒 12 Ŕ 飲の 0 官が 12 め 達先 著な τ 腕さ な 太 0 親等 U 間<sup>あ</sup>ひだ **%** 押站 す τ を 書と Ř B 衣ぎ 6 3; 又點 汗き 腕な 始問 讀さ 冷な る L L 0 規き を 白ば め 書は 出し水素 時じ 儘で を Ł لح 則を 不げ 偉る 動時 流流 仕し 云い 騒は 12 間な 浴さ 便流 な 女芸人に L t ž L を を 所旨 b ^ *b*, 間な τ 5 居を τ 下げ 傳記 要な 12 な ⊉ 男な等さ B Z) Z) n 近 ま L せ 人い た 容装 将さ る 所谓 32 12 て Ŕ L B ζ, 便ん 易い る を ょ 對な τ 書は が ع T 軍に 12 誰たれ 元ば 起き 齋い τ 所に 2 云ぃ 9 L 12 勝か 氣ª 小飞 τ 居記 書は ع ^ 12 12 ^ は b, 人。 齋い 別る 犬が聲え 動き 永な 2 て な τ ح を 荒る B 12 作a 3 n 12 年 r¢, 五 腕りと 引 ٤ ば 答於 連っ 6 極點 た < 六 痔り 8 若か n か 6 0 τ 種は

め

τ

叱い 嚴が讀ざ

愛き 籠る

9

便公 0

所以

ť

る

\$

角を 軍に な 來 12

**b**.

得な を

3

5 IZ 聞き **慢がなっせん** 0 5 12 だ 0 Z) 生に 事な 女 ع B 家か لح 乃つ で ع Ø 過す n 言い な 内ない 思蒙 لح 木ª Ť بخ 適でき 云い 妻? る ኢ を 料さ 太 定 る ٤ ዹ を 其を 當な 費品 頂っ T 軍 と方の ぉ 犬が 話な 處で な 母は ^ 木ぎ 語か ع 猫 لح 将き す 7 0 は b 静い 今になくれた 木 5 0) ع 僕 むさ 軍人 が n 子で z 輕は 子で 夫れ きの方の **ታ**፡ あ 0 夫ぶ め h 卒さ を は 逃に 殉じ る 7 第点 人是 は 貨 結け 死亡 げ 12 Z) 困こ 木質 ع \_\_ 平心 構な 口できせき ۶. 6 聯な は L る が を 隊長時 長時 氣 0 直さ 72 費品 z)s 媒は V 静ら な て 静か 酌き Z) 71 ž 5 子で ^ B h z 費! 子<sup>t</sup> ع 真。 山堂 夫ふ 夫ふ h 代於 5 迫ま Z 口方 人だた 度と 人じん 私 7 τ る 受う 0 を る 何智 本性 度と < 0 が 女をん け まご 伊い غ はなな 闘か 人に は 生地 7 n 君言 書き 瀬世 12 女 を 見み ع٠ 何芒 Ŋ 厭や 飯はん 迎热知节 17. を 太 見み 言い 立たた は 處で だ を 男生 જ た Ē٦ 心常な は ち て が 遺か た 倒し 上為 h の 何当 鹿カ n か 9 0 は נל Ø ح た 6 5 兒で T 将と b は 俺れ ٤ 軍 湯ゆ ح 0 **%** 探が 島は 居を 明光 だ 沢\* ع は 地\* く あ る が L 0 假な 殉点 ١Z z. 3 る な 女を 時景 + ī なな 今で L h 女 Z) 母世 死じ n 本性 た b が τ 鹿が 年は は Ø v 0 人だ 家か 5 貨品 人に 餘。 D) 兒ご 當な 頻は 0 間ば 8 何ど h 庭で ع 島には 春は b 時也

△將軍顔を報か

ひ 津ブ の ら 名は بخ CK る τ. 客き る 8 見》 o' な ۲۲ 言い 良き 其を n 0 静っ L 紀® 懸か な 話ば 0 は た 客 τ 人と子と 日で 手で 尾を H (c) τ L n **%** 新に を ٤ 3 傳だ 井ゐ 0 な 7 v L る 酒は 町 L 築さ B h 歸か لح V か 宴なんなかば た 12 *7*2 易 相等 被認 0) 6 L の な n は 勿ち 落さ 談だ 事だ **%** T 宅 是世 度と 75° ば あ 12 論る 成な L を H 伴っ 現ば 非で 妻? 木等 7 な 12 Z L τ 母は 15 在な n ح لح 3 n な 0 0 た \$ 12 湯ゆ 7 0 n h は T 日で 返江 話な の 地で 來會 大麓 \* 7 易 目め 乃の 將や 乃の て 事じ 3 島は L t 背色 背 ح 出て 來 木誓 木質 常っ を h 5 大な 72 5 5 度龙 0 妻言  $\mathcal{Z}$ 時じ す 3 ع 8 其を 將 τ た 時台 V L h る خ ح 訪り處と 0 野で < Z) ば 大蓝 17 U b 知ち لح ろ 間とて が b n ልን 12 7 本性 Ga が 見び \$ V L 不ぶ ع は 6 Þ 結けっ 人にん 招點 大麓 太 z` 日ご τ 合き 言い 断だ は 構な る は É 野の 折ぎ 0 n 出て 8 は ľ だ ベ あ L 津ブ 7 は 柄な す 來會 n τ 0 L لح n 7 鎖が Z 結けっ 裏き る る る 後と Ł, 人と 云ぃ だ 雄をの あ 構る 事ご 0 か 0 日号 46 单 لح بكر 野の儘ぎ 畑先 9 な 12 6 て 12 12 云い 然 てが 12 津っ婦な た 話法 す 自也 Z. 至は 揶。 6 9 西に か 草台 9 L る 0 分ぎ b 撤ば ば な b 大器 た だ 除じが 新た 0 酒は لح 5 n Ę 島は が ፈን 5 宜は 築さ 新た サ 宴え直な 7  $\equiv$ 乃っ 等5 0 5 r 披ぃ 築さ v 少さ 25 本版 اك 木質 座ぎ五 + L ٤ 露る 1. 12 41 盛か 大蓝 3 + 12 H 人に τ 云い 0 7 心是 手で 野の h 居を 餘上 烀 及ぎ 居を 時点 9 居を

誠 5 21 12 Þ 3 الات 11 76 身み U 義か 陰が 女 あ U Ľ 齒世 心 な Z Ł る 拍賣 細葉 Þ ま 齒t 8 は 船だ 5 Ť 子Ĺ 困な ~ は 中等 V 丈き 夫ぶ な す D) ح 如い 0 0 話は 義かれ 食いたくたく ょ た لح 何だ 8 て 歯ば B て て 答な "ح 聞 を h す "ح 12 噴ぶ 7 **%** て ٨ 3 3" v 齒 τ 侧語 4 私 v V 同ら 居<sup>を</sup> ま ま 12 落る 0 0 行っ る、某 す、主 居る 友は す L B 0 達先 ے た τ 悪な 大覧 裁い カ; る 弱品 言い 人ど 島は V 判 大智 進ん II な 9 都と S 官が 島と な 軍災 بخ بح 督さ 72 **%** 都と ٤ 中き 夫。 る は \$ 鹿が 容さ 人比 氣き 云い 12 12 良ょ 爪が Z 3 馬世 Ø 將や v 办 上紫 **乃**。 6 軍 0 珍江 毒 齒世 木大 尾を 談だ 7 な は 办; < **%** 號。 12 笑ね Ŧi. ح 堂を 分な 0 あ ع Ŋ 六 將に 41 3 る を 本気に は な ٤ 斯 掛か あ イ が L 向が 構な 5 け B t 5 か S 僕 な る 女 歯は 時を な τ る 涂と ¥ 0 V 12 لح Z 端な h 方は 乃の 0

何艺

は

7

殊

木等

實じっ

何い 時っ B 春な 0 風が が 通か 5 τ 居る ま L た 云え **々**ん

T

持数

軍汽

と

義®

歯レ

目。 無ぶ 出て 沙 度₹ 汰た Ç 0 結ざ 體に 婚え 7 赤紫 0) 式と 面質 を 2 舉る n げ た が 5 逐; n 12 12 **%**: 野の Z 津ヶ z 0 後で h 夫き 夫疝 婦ふ 妻。 間な が 至な E. 式; 9 τ 0 睦さ 煤は 酌や う、 家<sup>か</sup> ع な 庭い 6 l۲ n

な 不"我" ٤ 顰を U ٤ 效か あ 12 L 自じ 座ぎ 面常 臨る 能の 義か B 慢な 5 め 云い な B が 歯ば 0 由導 な b B 5 T 倒紫 の X h ぞ、 痛い なた 臭氣 だ 拔塩 B ح だ あ を て る ّح 萬光 せ そ ば < لح 時台 る は v Ø 全がた 腹は だ 斯が 7 5 9 決け 12 ል V V 3 居を 間が は 6 を 斯が 0 5 0 لح < L に発 論な 場世 尋な ح τ 痒が 痛炎 抱な 5 な n ح 顔は 告る る ば 合き ね 0 痛な 0 Ż な V V 7 ع 先® 敵で る 0 歯し Ø で 歯は る لح V 色な 云い 科的 笑な لح 義か づ "ح B لح す を 12 真な 醫い 拔站 کم ぬば 引 組く لح を K 云い ょ S ઇ の 3 لح た 個等 段だ 3 み 7 ٤ l۲ V變行 否 不ぶ な 注 τ 12 7 拔മ 0 は 9 12 心, 馬ば Þ ぜ Z 意い 終は そ 情な な < v V といったは、 時為 得之 6 な 0 鹿ゕ 3 L は の τ 後<sub>し</sub> 多蓝 9 0 た 5 τ 17 ح Þ < 然か 將言 ح ع 被い は < L Z b な n 軍だ 由北 形や 云い な r 0 n 6 遂で 0 る 告を 軍 人 $_{\epsilon}^{v}$ 身" 人に る そ 12 は は だ L 敵き は 幽 笑ら 女 は 0 U そ Ø n 5 0 12 得礼 前こ 歯は 後さ 0 Z た を 5 投な る v ッ 歯は 病\* 0 手で τ ょ ક げ て 人と لح る 云い 武 をため 勝かっ ع 義な 噛か あ 何能 み ح 12 0 は 器 ろ 醫い 歯ば 手で L ٔح H み b n 機 を τ < ぢ ار 0 師し を な は 0 義れ 拔点 痛な 歯し 噴ぎ 添さ 23 Þ 12 た 先だ n V 痛な b を た 歯ば ß 7 科 診り 72 4 v ^ 義な 圏い 察る 出だ ع 制な 72 て 將 < ح る 9 軍炎 眉。 す す ø は 歯ば な ٤ を ኒ L 乞で る 御ご لح 5 Ø 25 \* h 72 る V

5

は

せ

ţ

5

ع

彼か

r

差さ

l

向让

H

た

る

Ø

だ

ઠ

言

は

n

な

b L

٤

Ł

る

۲

刎<sup>は</sup> <

金なな

無な 12

カ;

Ż  $\alpha$ 

L

τ

石に

黑さ

あ

ば

命の

لح

な

b

居を, が

將

軍を

男になって 男爵方が、方 h **%**;\* ね τ n 學" 生い る 2 は 救炸 習ら 儼ぱん 院長 4 が け ልን 公<sup>n</sup> に τ 然だん 使が た ^ る 故で り、後 居を لح 差ª لح U 71 に 金ね て、将なる 込で 就ら n L L 私 日らず 7 向扩 0) み 任に 男だが死 自 け あ τ L す 分表 死し た b の 法な た る 所と b 延い **V**2 は Z る ょ **j**; 斷だ 5 ^ Į۲ ·b Z 頃る 借用方 将さ 訴った へ 宜上 じ 0 な 0 な い、 死<sup>し</sup> 舎が 事を 軍人 B 0 站 12 か Ø 5 な

男爵方

黒ゟ 越で

Ø

ろ

行物 0

けと

聞き言い

事とへ

^

行的

£ ٤

ح ح

金なの

出だ 頼た

み

は

得\* 8

3

A)

を

申を た

L

せ

L

N

木寶 圓乳 τ

乏ま z

は

n

る

時

\_\_

萬

五.

Ø

**鸡**。千

貧な 金か

b

き、某家

上等

級意

軍允

人岩

lζ

某質

會的

社は

<

Ø,

4

弔る 性な

慰。質ら

金製の

h

だ

事を後を如を

は

τ

出光

L

τ

ح

0

を

た

る ٤

12

人ど 君き

話は

名"

V

ઇ

高がれ

軍流 は 重。 3 п٬ 調ら l۲ τ 折\* b 斯\* 樣多 な る 滑ら 稽は を 吐ㄸ **〈** 父さ 十岁 郎 希抗 次? 12 似比 た る

な

△貴公が

歩えく、

なら

私なも

步

0 行き 歩き將さ 途: 兵: 上: 旅! 難な 螫³ 避じ 3 Z) の 題長陸 徒と ٠5 0) n 12 體が ૃ τ 步性 を 悩み す ば T 見が み 共员 る 軍公 居る 少さ 7 12 を 肩変見か出で形象を る 遭ち山紫 z た 女 る ŀ 口さ ح 並ぎ P ዹ ろ、将軍のでん 将さ ح 勝かっ 軍気と 氏し 42 その 介かい は あ 抱等 直だった b は **1** 多形。 家穴 l 後を n た ょ た 車な 17 出し る 9 b を 木ぎ 将軍 勤 後ま 明点 人 下地 人、 力。 治さ 3 す 力。 る 車。 T 四 0 平さ 貴。 往曾 車ª 17 + z 7 Ŧî. 公う 等等 3 少さ 追が年がが 主は 歸さ 将さ の 歩き 義等 る Ŋ 夏粉 12 Z) 0 な 3 آکر 4 る n 戸。 軍 z` 少さ る 木質 7 な 0

な 追゛す L は L Ŋ 様き 來气 親に 居を歸か な る 成な す n 各 ¥ t を る b ク 0 常ね B ザ あ لح 軍気 者の Ø る ታ፣ 少さ L 時常 0 な た 許 何な は Z) 5 斷だ 12 難知 5 3 な ľ Z" . Ė る T 儀® かと る ÌΊ ح な ど将軍 由是 n \$2 7 z ば 諾は 泰等 \_\_\_\_ 喝がは Ø 公言 家へ の ·}\* 口等 他也 12 F. 8 緣之 12 0) 紹さ 故で 叱ょ 世世 介な 0 b 話や し 人と τ 12 0 12 け 背。 な 7 T 9 S 他於 膠に τ た B 奉は L L ዿ 艶。公う な

生が

一活っ

z

B

な

<

口をど

探が頼い

を

依い

散えず 家ない 3 U ح 頭っに 長さ τ 12 薩っ た 對於將 ばき n 敵き 斬® 軍生 る r 采ぶ ح S 軍公 兵心 9 0 今いの L が 聞® 配流れ 立た 勇っ 7 ح \$ Ø' は 0 最ば 7 将さ 能 の 人で軍気 た Þ ダギ 里. 6 村沒本是 ح る 5 人だ 十岁 r て n 田た 城之 ٤ 希如 な 切音 は 郎等 B た 新たの あ 次で 何是 希腊 Ğ る 斬 る 八世教 為於 故意 次? b は 0 33 伊い 護さ 7 Œ Ħκ て 0 鹏 將 東線 す、兵心 12 後に ٤ 本な軍気 B U 軍に直に 出し 明常 刀きが 0 た は 二四陣子 治ち رر 小。 7 1 9 踏~ の植る 十 感が 将に な 佩さ 倉ら H 引流术 年記 心心 な < 3 聯點 留さ 率き 田た 西な 兵公 **V**Q 家ない L る つ゛ す 長力 原は 南等 な B を 0 IC 7 る 坂気の ふ 0 指し ぢ لح 薩っ 12 役益 II 揮。 や」と 12 L 人に歩き 麼: 悪き あ ど 日ド τ す Ø 4 健は 戦だ 本等 る 尋な 現い 赴ぶ b 賊き 退き 見じ 苦 大次 時" 刀を道等 ね 任に 兵命却をと 将 闘な 0 具ぐ 0 せ 72 渾なせ 白点 L は 軍 要な ~ る h 身にず 兵心て。 小飞 人どあ "ح 12 لح 自なが 戦だ味が 倉台 は 9 3 将や す 軍が 6 を 方" 第点 偉な 9 女 る 刀がた \* な 打茅 利り 時 -|-せ 女 V ۲ 揮ぎ r あ 四 h す 将さ 5 揮を散え 6 云い يخ S 申款

分だ は 徒。 步性 12 7 歸た 5 L 由む 部字 下\* 12 對な す ó 温をえ 情な Z) < 0 如言 < な 5

兵命

を

指し

揮音

す

る

具<sup>。</sup>

敵き 上数 登の 凱が奪るひ し ح C 0 を 検は 遂な < b 守。 大路 歌" を 0 む  $\Omega$ b 官が 斬 7 教の 取と 12 L 將 た L Þ r 軍犯不 戦だ **%** 經常 人り る 7 誰な 表さ 9 6 l۲ 将や 思し を 死し 立た 0 **%** 7 0 組、 初点 あ L 兩: 詮な 討さ τ 小飞 を τ 議ぎ 軍気 勇ゅ み め h 涿と 死に 烈な 腕を 方な 倉台 17 引也 は 2 Ľ τ  $\langle$ な 河か 少さ 聯な げ 數章 九 ح 0 42 É É 打っ 尉る 揚ぁ 隊な 知し 死し 振ぎ 挾は 2 Ų 原览 0 12 林ぎ 5 <u>\_</u>5 舞员 み Ø 0 る n 17 0 ح げ 拂筒 ず 人》 τ 少芸 守し 12 b 戦な 12 生 特島 聯れ 死し 護で ぞ 矢\* 尉る b  $\alpha$ 0 か 12 将さ 神に敵な 火 と 家た を 敵な < 庭は 捻n 0 3 花ば 得丸 軍が 変が 知し を は 旗音 を Ŕ 12 ぢ n のた 手。 は 獲え 少さ を 水が لح 高な伏さ ど 72 る 軍に 見み 12 尉る 散っ 17 ば 瀬世せ Þ 易 9 河か. 曹さ 勝れる 6 沈ら 川竹 Ż 亂る 17 原は L ינ# h 0 樂ς な 軍に 林紫 لح 7, 際な 止意 لح め b 0 し 少等 長さ 木質 ぞ、 急き る < め τ 7 \$ 0 流。 戦だ 折る 干な 際い を 尉る 溺る た 12 を B *ያ*ን 聯九 造さ 驚さ 本は な 討っ 刺 W, < 死し は 12 n **隊**δ 飛ら そ 3 櫻 n U 5 L τ 3 し n 1年上 び ٤ ば 取と Z \$i 旗· ح せ τ 今に V 身み 0 自じ 敵を 込で 云い 將や を び Z) 0 は 0 聯な 身\* 合"。 分が 弘 12 ጷ 軍 た 負輩 12 み ی 豚ない 地\* 省世 戦には た B 數する 味み n ¥ 12 ^ 纒: 旗智 方於 る 十 對於 る 文 h 12 8 同等 V を Z) 味み 然が聯な ょ 岸が B は ~ 退け の  $\mathcal{U}$ 敵な £ 隊な 感な 彼 な 方於 な 創第 7 12 旗 12 大灌 群也 這世 0 5 塚な Ø 5 を るが 烈员 ع を 負\* 騒さ 列な F V

居を 自じに 17 米が h 12 な ぎ る 殺さは 病 然よ 持り 双片 一 6 る 6 取と が せ n 樂 1 院急 τ 11. E 度ど h 何年 h 17 n る 木智 扱き 往った 3 め た 及がは 汝是 12 12 h W., 在。 送卷 ح る る ば 自じ 軍が n は の 院急 6 難か な 12 h 双じ 曹さ 予じ L K 0 面常 目じ Ш.<sup>г</sup> · T 意 僅な 夜ょ ね لح \* 間音 **b**; n 目  $\equiv$ 繩芒 思紫 r か な 0 め 分だ Ł 旨於 あ し 軍な 決ける 合だ る 12 る B は た 入い Z \* 5 r + 軍な 戦な τ な る 正常 領や Ø n τ 将軍ル 指し τ 餘上 報等 12 旗智 を、こ 女 ず ₩\* ع 病な 村智 日ご 揮響 公う 将や τ そ 6 人比 7 軍 院気 傷 失さ L 0 聞® Ø 松っ 戦だ 0 せ 12 念 £ 曹長 場さ な 文 は 手で 5 時報 た 見る を 脱ぎ た を スゲ た を **b**. 慮是 足も 多 る Ż. 縛は 聯な 機ς 退り 走。 癒い 深か る لح 12 が h 2 べ 家な 木智 重ぎ そ 2 今に 0 L Ż 4 b 共品 長さ 粉さ 傷さ 有智 春さ 聯ね < 軍気 乃の ¥2 12 ţ 0 樣。 軍な ξ ぢ 曹を 後ご 木質 12 旗な z 12 ~ b 乘の 出資 何い \* 負地 本性 見み Ŕ 25 聯な 女 0 進さ 見み 軍ん 陣芸 時っ 部よ 際た 0 見み 覺から Ż 74 h 旗智 步性 悟ご 12 7 を 文 ار 3 0 旗き 7 出版 行。 ع る 計る 戦な 1 伴っ る け 17 r 0 共品 B 地ち 願が 寢n 將や 報等 難先 12 7 迈か 死に n 軍 の、 何ssi 事に 温い اك 12 L ぞ 将に 6 歸か 告さ す 軍 走だ ح لح b 軍公 斃 3 を せ 0 る n b 1.3 曹を 諫空 ţ 0 な Z) た る 0 る 請が 彈汽 ع 梦 h b B 1 短光 12 め 退り 12 九ち 願な 轉な **%** 刀紫 τ τ لح Z 云い v 文 雨, を 云い ず 當な 漸さ 走。 久 3 な 7 S 2 注》示 然だ 挡<sup>8</sup> < 1 自じ τ 留る D) В た `^

望さ 寄』に Ø 意い め \* 12 せ 急。 l 校等 せっ 男だ 後的 送ぎ 害 思為 以 る 7 な لح τ 見じ 詳慕 舊城 が 人なん な 6 地步 C ٦. る. 綽 自じ 何な 9 か 北岩 夫士 無な 時旨 は る 如ぎ 名 h ま 殺さ ይ 春さ 3 12 内ない 1 0 L 戦がいた。 頭點 や、将され 5 ع 度点 を 0 め 掩さ n 0 ではた تح せ 12 3 Ť Ø —₽ 叩た 5 5 B を た 室ら 軍光 な ア 方 0 T z た た + 報等 る た 續言 代加 9 3 人是 な 3 ぞ 郎을 じ ح る 4 9 夫ド 5 ح 0 佩は ځ τ<u>.</u> ع τ 木を け を ど す v を 0 刀等 是世 あ 見さ 2 葉は لح 尚語 遣\* 畏。 9 Ø 家か 王紫 ح は **%** か 5 0 0 B る Z 碳 ح 非。 ع 參え ろ 後す 戦な 前だ 行物 な 0) の L 云。 謀け n 7 聞き 資な 任人 身" 12 U 進ん け な 幕僚 過す ٨٤ B 4 刀紫 ふ、そ 等き لح <u>z</u>. と b ツ ع 圣 スゲ 命い 氣® 固か 8 が ğ な 斬 ず < n 以 0 見み لح b 棒ぱ 7 造がが ず 後で 7 る 軍が 劇 る 付っ 共は L 山雪  $\alpha$ ح 直 大路の 具。 死し 容ね 有り n け 12 が 服ざ 平^ 戰法 後で 就じ 能量 謀る 樣。 12 を 12 ζ 太龙 Ó لح 長き 寝ん 本場とはなっ 宛なが あ 履り 返え 0 衣は 張げ は 3 な b 書に身に 変き 女 兜 行為 L 0 ら゛ b ず、兵に 十岁 す を 邊ん 足さ 毘o İ 7 た ع 6 敵る 郎き べ 認と を る 17 沙に 0 6 動き 彈光 を £ 飾ざ 希も め 17 勝れる 門是 負ふ 銀瓷 Z) 0 傷さ 夜、声、 指し ß 絡さ 7 次で異い 天だ 札っ 3 飛 揮 Þ 前だ h 12 見な 0 0 z U n CX さ、入城が す 汝がおれ 言ば 事と 密か L び τ 売り 摑か は 來' 漸き 病さ る を 書よ 短な み Ż を n 3 اك 責せ 希望 ζ. 刀を 出光 を 女 ع

市し察る現象 遠 る لح 東北部はおり 山金處是 尋な は 四 町装 協立 力 n 翁っ 僅か 五 Þ 居る た 年% لح Z) 往智 L 9 前だ 封ざ 12 た b Ø 事じ六 12 7 其なの b の 市なり行 畳ぶ 筋ま 事を 金克 \* 子す 物。 12 な 大な 此。方^ τ 9 語が 室は 人 町きっない を は ع 内に 3 な 保健 兜は る 搜加 大智 τ か Þ, 12" 互荒遠に 鐵っに L ļ 驚さ 折覧 山な作え遠れた b Ø 健な氏し氏し き、 不\* U 取 川\* る 其な正まに B b 康る Ø 敏t 件流 都っ 出光 住き لح を 認さと 合な 居電 Ø 0 L め、取り 云い 老 な 秋雪 7 L を 大りとき 田た 二 3 之れ 易 2 市し 壓5 敢\* 人。 あ 8 7 ^ は は は 9 ず、ず、遠に 居。 雪雪 乃の £. τ Źι 木等 ま は 瓢っ 12 の 粉さ 軍炎山電 道な な 然ぜ せ 各 をくるま 氏L h 5 軍気 ع 親た は 喜 方ᇵか 5 L ٢. ٤ < ع h 17 12 **案』此**で 4 乘。 市し 見み 7 同等 押於內於處 3 役さ 老多 Ż 彼がて 所と 大た \* た 直; L 警以将全 立たた た 處と同ら る 9

لح T な 聞® b < 3 云い 17 た 家か る Z 傳え親え た 類な る 0 0 ح ع 刀紫 B を 8 Ø 將 軍気 8 n اك そ し 譲ぬ 0 か 聞き 5 IZ 叱ゃ L 入い b め τ. た 9 再で z 9 三克 ٤ 文 **(·** 乞ふ

宥恕 も

め

7

十岁岁

郎きり

希。

次でが

を

與意

カュ

<

軍に

舊第

思知

に

W

Z の بخ 來に 容さ 時にや 12 る \$ L 仔しち 語か B = 議ぎ ヹ あ 12 富。 τ 細ご Hr 官が 信に の 遠紅裕勢 從ら Ø b 6 + r 7 年ねん 儘き 遙る 出於義智 L 山常 軍に 聞き る 12 12 再元 5 達な 翁等 て < 將 が せ 17 U. 秋き 7 軍が 厚る 人質 b v ţ 金な L 12 停に 田た 遠 3 の b か; た も ح の Z) 車に 魄で山ま粉き 小学 手で 地ち る な 場 12 金な あ 0 尋な 君に軍に位る 12 る 遠に 0 B 0 n B 次しは 遠Ĺ 残で事じ ね は は 融ぬば 合き 山空向禁 通流懷於 第点 何と 常な雲が 川。 9 情な 翁紫 ^ CA 3 中等 を 5 12 泥に 翁紫居を 12 を は る τ あ 間なの 間智 L 往ま لح n T 得た時と は 次2 3 τ 事じ 隔金 軍に る 計は 木ぎの b 'n た لح 將や 列き L 居を 職 5 遠位 7 を た る を T 軍。車上 矢\* むす b を゛ ち 山電事を ぞ 5 も 五次 退火 料さ B 翁き 持。 0 لح の n n B を 共。待2 思爱 楯を ず B 軍 る の 0 5 あ 折ぎ 音な流る 誼° 時と 居る 時じ Z) は b 5 計は懐な 12 堪な لح 信と 轉ん 漸落 た 遠離 明。 Ŕ 9 山\*治\*が 引き が 5 そ す 中蒙 る 0 < 極 v 4 0 5 借か 時ど 12 粉が + 7 12 具は 稀机 将さ た 舊 計けい は 地ち は b v を 軍気乃の西な京 る 恩だ 方は あ 17 ļ 進ん 費品 借が 南流 多 見み は 木質 12 の L 6 S 將 の がいます T 至し 0 た 人立 L る 0 ģ な 極で 軍人役替 當な 事に 落さ 陸。 Þ た W 12 6 時じ 軍が 貧な 12 ベ 逢ぁ لح 魄を 5 る ょ 珍 لح 大な 事な 乏は 士。 な な 太 0 L b 変が 知し ے" は 官が 事を τ 将き な 12 は 6 あ n ع な た 爾に軍気に بخ τ 稍\* ح ٤

r 幼を物のね 見神 見を 居。質りま 位。 \* た 訪な少き語が L Ż た 素を な 軍 ħ Ż す 5 0 6 12 な る な 日ち な 12 ね 遠離 玄陽先 示。 自じ 露っ 逢\* 時 b 圣 る 6 7 n 山雪 甚 可如 た 分が思い 更高 見み 大流 戦な は 7 愛ぬ だ 議ぎ 4 將を 役を ¥ 5 0 12 誰た は τ 失ら 办 舊 藩に Z 何ど 中まか そ t 12 カ; 貨品 思な 主は 5 見み 禮な 0 b 6 B 0 ょ O) だ 伯\* n を 人に 翌さ な る 事 < 後さ U 多 忘す 0 な が 母ばた 日ら 死し な N 2 Z) か 急せ 3 息す τ 女 n 6 6 < 亡等 v る n 長等 ځ \$ 子に 作の < h 3 72 女 12 あ せ 部。 暖た 7 歸か 府ぶ る 殿が 日 4. 用点 L b L ያን *b*; 下 事じ 位。 ß Ø ح 0 た Z) 3; 'n 2 出資 ع 牌は 墓。 لح 暖を z 秋き 7 =\* あ 0 Ł 料さ 征於 聞音 5 田た 古も 12 察さ 來會 Z) Z) 5 5 米公 7 £ な 校学 لح 市し < L 對な は な 2 粉 能 0 τ 5 た る 35 民為 能で ļ S B 入に 将な 床が 3 لح 氏し 如き な 軍が る 羊タ は 7 数は h 聲~ 信と < 院を を 12 毛》軍公 0 L 何公 州》日等 買か 訪と 0 を 当 L は 何ど を n 掛か上。露っ 三章 居を 如小 2 大陸 訪と 物。 易 5  $\mathcal{U}$ 田光 É 戦な 5 何だ た た 語な ح 程は H Z)  $\alpha$ 母電腦。爭 ع Ht.c n な る な な 0 L 0 堂を業に凱が 事な ٔح 處で る 3 12 ば る る 學で旋さ 昨常 防雪 12 を n 7 0 0 n か 12 立た 校等 一日本 寒な 伯を 女 平分 7 0 7 b 數な 長さ 途٤ 他在服务素 贈ざ L の 心 父ち ち 6 防い 事じ 次じ た 極疑 居を 出。 残っ 3 出 Ō \* 0 母は曾か た ર 寒な な 持。 づ n 6 h め て ع 3; る 当だっ 7 季な 服ぐ < 9 ち τ 0

な Z 立た ち 歸な 9 た 5

軍犯

لح

沙=

々 ª

貴。

神流

及誓

ZZ

金龙神龙夫 申\* 送\* 沙 百 B L 圓る 將 b Ŧĩ. 社は 妻ぶ 費音 0 L 72 な 12 出い 神だ 百 lζ は る 軍 な **%** τ て る 風え 参え 飄う 事だ 社は は ぞ を 計算い 12 然な あ は そ 百 0 送ざ z` ح لح 9 0 L 帳魚 圓え 金な は 6 72 L Ċ 0 祖を を 越こ る 祖さ 12 は Ξ 7 御二 先だ 利º 妻っ は 百 3 事を 東島 資な 先さん 祭い 前湯 佐ª 麥 息を 静ら 圓え 海が あ を n **♦** ³ な 子さ 奉き 道營 疎え 百 L ġ, 12 圓え 納芸 線な 木き 17 石に b ح ح Z) ۲ 託さ لح 能の 四儿 此る L 燈ぎ n 12 認た 方質 登さ 籠ら た あ ţ 所に L せ 大明神 ]]]" め る 0 b b き 4 3" 奉は £ 4 多 神に 先章 驛さ さ <u>b</u>. で記録 か 為 江等 納芸 た の 金ん を n 0 る な Ξ 下\* 献は を 72 意い 35 9 τ 百 9 納な 祀さ 州と 參 直ま 将き 志し 曾かっ L 国え せ n 浦" 軍自 لح 当日か 6 **%** τ る 生。 اك 0 言い 當な 奉貨 郡は  $\equiv$ 0 Ŧī. n لح Ŋ 縁え 社や 納な b 明常 安ぁ 百 百 ح 越こ 圓え 信に 圓乳 な 治ち Ż ^ を 土ず Z な < 金ん 支げん 0 申を 四 な 村皆 袋 麥 受け n n 今え L + 12 大麓 た ば 日ち 百 取员 出。 を 年2 字記 ば 提ª 常さ る 金龙 12 風る を て 數, 12 Þ 認に 子す ح 至な 0 げ 回於 は め、 لح は 9 泰特 *j*: Ţ 将き 參記

あ

Ŧī.

納生

T

7

軍が

同資

心に駄だぬ 神に生にれ 云い 12 文 を あ b 目め 社に 徒と 贈な Z ح た 6 な L ~ 央智 τ お 0 0 先き 12 b 3 9 12 0 b は 後ち 本点 神にの 就っ 為於 Þ L b 四 神に Z) 丹流 亂な 社で 祖な الح 12 け + 官沙 v 1 堀り 父い 場なっ 將さ C 年2 誠さ 懇な 0 る る 初じ n 鞆は 單で 7 2 0 軍 ţ 12 B 0 VI 0 8 香ね 祭 察る 總言 83 末ま h 話な 講か بخ は 5 計画が 書が 非" 拜ば 代だ T 同ら 治言 を 演え 12 0 し 常やっ 伯は 作? ま 盛さ ず 同等 殿には ٤ \* を あ 筆っ 戒: h な 神ん 元息 B n る 2 9 12 12 佐さ B لح 社や 満る 廉れん る め 12 Ļ た B ょ 4 先章 L 足る b 潔さ = た 0 ٔح L 0 V. 不5. 世世 木 幅炎 は 7 0 ع 0 7 な 6 0) 四上 貨品 祭い 意い 對? あ 祖智 神に 頼な 話" 體で る L 方た 典な 将さ 郎 0 カ: 6 U 社は み 12 0 高か U 等 軍 幅き そ た z 12 た T を ح は。 h 追な 執ら ع 綱記 物品 先先 る ح 0 V 0) 後で 祖や 人にん **b**; لح 41 0 行が لح 0 を 私を 心 位象 書が 間ば 祭。 0 ح T 2 0 12 L ح 12 來を 像す 大意 祖智 ろ 嬉れ 直ぎ 神ん IF Ø) 0 は 2 将軍 社や 會為 12 遺物 神に 思な 2 7 父い 9 L لح 社に 是世 T 言な z 0 あ 3 4 0 12 は。 右掌 志は 四 τ 本是 る h 非" ج 12 12 何 却是 め 快 感力 は 大な を 12 لح は ょ ッ 祖紫 高な むす < 何如 將 す 5 ح な 目。 服さ b 諸な 変い かゎ 綱是 7 が る n 0 L 0 h L 自じ 私行 紋と 0 Ŕ 7 村智 な 0 た 泰等 z ZJ. 沙。 軍な 5 بخ 準に 納生 h 殉》 は 0) 0 0 h 為た 々ª 筬ん 小さ 菓が 備於 L を 7 な Z 語か U 決け は 貴智 學" 6 6 子し 12 72 め 0

始 人

近

乃

慕

其

父

祖

丽

祭

洞

之

禮

起

況

本

始

之

有

大

功

父

祖

之

有

大

敎

平

出

故

遠

乃

思

其

本

未

甞

無

恩

其

父

祖

旣

17

容え 7

0

時為

村え 12

民な

等。

は

何ら

n

B

将軍したうでん

を

0)

上り 0

の

17

か

12

か

<

لح

請や

室。 な

社とに

務いて

所と大な

12

認に

め

別る

圖っ

は

美神

濃の

紙が

Ħ.

枚ぶ

程t

粉さ

自じ

書は

9

٤

粉さ

軍炎

ح

0

系は 社は

奉告

納な あ

沙

**♦¹** 右背

貴智

神岩

正言

年紀 箱に

九 12

日だち 其を

木がは

系ts

圖っ

添い源を

朝益 像さ

臣なん

希は

月ら納ぎ

め

箱に

書が 乃の

高か

網記

公さ

書が

外点

 $\equiv$ 

は

木

Ø

大に白と

幅ざ

蜂 起<sup>®</sup> ع 題だ す る B 0 اك τ Z 0 交だ 左ª Ø

如き

Ų

蜂

對

敵

事

如

蜂

起

無

邊

無

奔

無

無

治

起

75

中朝事  $\equiv$ 兵 實じ 術 自 由 自 在 己 割 鐵 石 丽

已

中等 祖を 先だ 0 祭い 祀し を 説と 4 た る 語さ 12

木

文

た

は

左背

有 念 其 父 祖 加 未 甞 無 念 所 ζ 其 由

源

幅さ 又是 蓋を 裏が

記章 ځ

希 典 謹 書

典は 謹な ١٢ は

25 楷な 社 書旨

29 郎 高 綱

4 木 押

佐 承 戊 戍 年 八 月 Ŀ 旬

共な村は 將な 鍬に みに 大変 軍気を 幾く そ ブ 心には み 遺るに スぃ 遇。 12 な ļ 立た 蹟を佐さ字。は 執と 度為 ح v 6 せ 南紫 日片 村芸 6 7 r 4, か h 0 サ h 西江正。尋次木。栗公 露っ τ 對は 人人 繰、 沙 r ع 高な林を戦な 行意 ね 周と h 々<sup>さ</sup> 足を 座さ 1 寺記 圍る 貴智 h 綱にに 争。 返☆ を す た 名 ع 正言 神に 投資 を 1/2 0 0 0 L る る 當た 佐á 遺る 行製 垣な 至が 社とげ 距染 云い T ま 12 蹟。寺じ時じ 根ね 将す 佐さ 9 婦な 出だ τ は r ~ 木智 同等 な ٤ 東が を 5 世世 3 軍流 ` n は 本のなり 云ぃ 藥\* 結ず 話や ML 寺じ な 9 挨ち n n は 郎き 師し 0 る لح 太 び 拶。何と な L V 寺『寺』 聞® ž < 堂を老う ح る لح 處で 高か せ 後以僧 き、萬人 ず、百 મ 院え 綱記 0 0 が T ま る あ 久 な 振ぶ 承に 台灣 何ど 7 12 あ 0 7 松っ 元光 5 b b 事と 處で 高か <u>~</u>₽ 同等 姓 布なを 綱な 無ぶ τ 社と 何だ ま 謙ん な は  $\alpha$ 平的 事じ 傳え 同な教は 丁克 b 見神 ţ で 0 Į۲ 源な ľ 師して 松き Ļ 未な 募な 來 U. 12 b 多 か 0 か; 凱ご < ţ 初じ 圣 易 同ら 12 + 15 · 月かっ 記ら 古で  $\equiv$ 旋な松っ 5 め 献な 有も 等等 坐は同ち 信は 本と ず 7 難が 文芸 す b カ; て + 0 濃の得る る しん 時に + た 書上九 市し 應なっ る L z 同語 裏す を 年な ٤ 待なば £ b ح 東が 用J ts 日节 墓が 見み 五 ٤ τ 12 窮さ 上 L 0 たり ځ τ 统 7 屈っ段だ は 月約 多 如ご ُح Ø 正され 自世 大龍 Ł 村え あ 十 あ 0 ぢ 0 行業 郡 にと 寺 : 島 に 云 い Ŕ 然れ 12 B 事を 民為 Þ 室\* 5 四 ば、 喜な 自じ と **%** 遠え 石智 日か 先輩 立たる 慮り進む Z ٤ 身りの 熱な 水 12

乃

Ø な ·n た 焼\* て 畔だ が It 刻る 0 L を 為ため b ٠ تخ Z) る は 12 故愛 高が いりょうでん 伴覧 自じ が L L ታ፣ ず ع 植。 な た 筆さ ح 本点 ع S そ لح ′ 語な 2 b 老兒 る l۲ τ の 0 ぞ は 0 B 見み 6 將 後と 成™ 办 再荒 時景 杉記 か 後ご ح 宜上 n 軍公 親に n 慕 0 CK 樹は < n 千 L lZ ば 緑らん は 前に松きの な る 當な T を 老 Ħ. 御4 低点 上答 り、 こ B 本と手で 12 松っ 銀光 徊台 百 方き 僧さ 堂を 0 12 本と行か 四 植。 圓為 笑き 12 8 久で 12 の 12 其<sup>8</sup> 來た Z, 12 12 の は 頽な  $\alpha$ L 歸智 時き 7 を 0 5 人い 預ず 志し 當な τ 好い 5 依さ 了多 石に 又先 砂 な b け 納ま 方は 見が 12 L L 亦な 智的 燈ぎ B L 裏する τ 金えの n 及ぎ 7 前に 裏ら 上 籠ら 島は 考が な 町ま 同ら 8 ば べ 去さ 髪は 町青 人だ 立た を b 0 寺じ 送ぎ £ 5 る L 御ご 正学の 客<sup>®</sup> 村智 2 6 あ 前に 多た 能は 7 墓は 進ん 0 0 行掌 為ため **b** . L は 少さ 佛き は 正なってき 行業 前だ 寺じ 後ご L 12 B 真る 軍に 0 ず 門為 寺』乃。 72 兀 12 利り ح 平点 人じ 御ご 逐で 12 12 木等 殖し **\*** ( 功貨 寺じ + 記しな 6 の 0 12 入り 容が 希は Z 12 て L 老 ¢ ゃ 力を 手で b 正学 典さ 年ね 行的 此。 ع 0 年沿 僧さ 5 申を づ 建な 石い É 八 處で 41 ح 膠に ぢ 上蓋 行 Z) 月や 寺。 獻な 燈ぎ 高か 利り 12 n ķ や、 げ 6 明常 綱記七 Z 籠ら 了多 7 息を を 艶ゃ h 74 治ぎ 日 か は 0 突っ を Ġ જે h 株が 修り 丙の 何が墓が夫が 送ā 女 3 な な 覆ぐ 0 ۲ 12 人にん た 金を戻り n < 世世 檜の な 夏か B જે 紀<sup>き</sup> 節は لح L し 話 2 を せ 日に將き 記ら 書は 念 居る b た は 墓は

Þ 生; 電な 0 テ 中ではないできる。旅順攻 大地のと 叶蓝 ガ は を 3 見み 事だ ず 電だ 屬さ L لح 置る Þ 前がない。 報ぎ τ L カ; (V) 記言無 死し 7 Ļ 7 亡绩 出版 ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ 間: 夫ぶ Ŧĩ. જ 人だ L 征さ 一月から اح! 松ま な た Ļ *b*, 宛ぁ 少さ 南に < 佐a 頂意 夫ぶ 7 Z` + 人だ 六 の カ ح の 宛を n 電流 役を 日ち ッ 報ば ۱۲ 0 を 0 ス に重傷、 愛え 手で ケーメ 取; 事と 紙が 謀等 次っ な 本な 5 Ł 1 Ť を~ き、将軍 部" 負な た 3 る め 1 ょ Cl が、たた 野~ 7 6 Ł 第法 同と 戦だ Ø 長ち 將 病さ 少多 = 軍人 躬 佐a は 院》 7 司し 12 默さ 12 勝かい ン 合な 渡れ 然だ 送ぎ 典さ ゾ 部" L ع 6 は 7 第点 た L 12 n ス 達っ る 1 7 L **%** Z` す が 聯先 サ 例な る. 隊に 1 0

尉さ 先先 b あ 外货 0 L る ક 青霞 + 山電 0 名的 墓世 及が 地节 び

戒な

一見を失 Ĺν た る 將 軍

名 祭さ 祀し 圣 を 自じ 等き 書と 関か せ る へは 旅 12 順光 せ 位。 Z. 13 3 牌に の群月 7 9 を 戰な 託さ 死し ح L 命が لح T L 日ち た D) Z 書は る < 0 生だ大な 追る 0 野 如芒 善だ とはなるとなった。 のニ < 供勺 養き  $\alpha$ な τ 令ない 9 を 容え 息き Z` ર્યુ 記けい 嚴。 0 ダ\*\* 祖を す 72 る 15 先だ 9 ح 郎き 乃つ Ł 木等 希は 由も を 次。助は むた 左ぎ 0 軍公 5 京は 衞 3 石豊門に

時を か 用岩 車や た 72 B た 最ら 何能 の な め 將さ ð, 5 5 な 初に る は と る 72 有等 然が 師し 殿が 能な 軍に な 9 v 第ば る 名は ح 手で 度ど **〕** n る 團だ 保‡ L 12 V 0 + な < 會も 費品 行物 典。 Jî. 12 ል 12 0 時g 紙紫 る 将さ ع < 安え 命が 衞 御 7 Ŋ 聯於 25 親な 0 間音 藤さ 彼れ 保等 7 12 令t 兵℃ 軍な 隊な ُح 子で 長さ 鞋だっ 典は 來會 É 主は を は  $\equiv$ あ は 0 の 類が 計は理り 願ね 少さ た た 戦だ 時景 人だ τ の 學だ 由為重勢 Ŋ 校☆ 尉る 下於 る 9 は る 線だ 0 0 ኢ ‹ 17 保护 軍に 任だ不む 書と 骨語 ょ 無ぶ 3 な اک ると 典さ 司し < 12 平分 出て 事じ v 少さ あ 面が が 尉る 少さ 合い 堪た ع 撤っ 揃え 72 後き の な 6 回於 尉。 部ざ ば 砂 頼たの は ^ 體で L 5 ኢ 強な 親紫 得す 女 か 堡等 4 0 0 す が h 12 べ 居を 所は べ 勝か 12 12 た 父ぢ 4 لح 7 b £ 挨き 實じっ 着 9 在が < ま 曲け 想。 は 0 n 拶き 務tr 任法 ځ る 地ち も で だ 像さ 決け 主は 戦な 後す あ 12 計な ح 双章 あ な 學" 死し 0 せ L 砂。 旨於 ろ 喜だい ß 校が 5 7 は b V 0 0) 心。 ع 後、 間 他た 堡な 溝ら る 葬3 を 12 ¥Q を V 事じ 得笔 言い 出て 送 7 述の 乗の اک 0 Z) 物ぶっ は 7 露っ Z を な は べ 心气 12 < B 地\* 誉な 沓し ば な < 東島 司し 0 n τ た な 徴さ 見" z) s す 西意 る 分か 0 儘き L 12 < **b** 男なん べ Ż 12 部二 良上 立た 發は 12 Ø, 衞 多 辨實 質っ 粉さ ち な 72 12 v 0 がが か 旦だ n 軍 至次 鞍台 客<sup>‡</sup> 為ため L 戦だ 長き 典非 酸表 ば 6 35 b 支し Ø). は 少さ ¥2 B اك 寬恕 那智 經ば ع 折ぎ あ 何是 か 頼ん 易 た 馬ゅれ 験は Ø B は る る L ح

疾に た 岸党 有り鞍ら以るる Z 0 b は た l < る の τ 様』は 7 無む 儼ぱ ļ 料と 敵な が 言と 父き 論な 然だ ح 25 な け 軍流  $\equiv$ 何程 葉ば 具。 馬出 主ゅ b لح 12 12 n 主じ 夜ょ 高か 當を 計は を あ 具。 0 對か h 參え 安え 許 地ち لح 和か計は 7 は b 3 Ŋ 謀ぎ 攻き 居る 5 は な 鞍; 切る 是な 藤ら 12 L V 類な 等り 報貨 げ 撃げ た τ ţ 主は 圣 朲 n は 告さ 右翼 は る る بخ 計は 0 ઇ 求さ 附加 女 恐ち 際品 後す 樣。 少さ 戦な Ţ 層で な は נע 尉る 榴り 恥は 縮い 備。 線な 存着 打疗 た 0 る L 1 外的 弾が 第だ ぢ 愚。 る لح 居を ち n 12 0 L スゲ 死し ば 立 物ぎ 我が 點に 豚な は る 12 Ø 酸が 將 襲業旅 5 B 12 身み 見じ 何な べ 膨は 頭ブ 軍犯 "ح 3 を 團だ な 0 言さ は た 12 h 3 長さ 3 F. は n L B 思し 與な 師し 0 l۲ τ n な 友は لح لح 慮り 太 事を 身み 團だん ス 33 ぞ、 名は ば ヶ Ĩ. 安和 願が な べ ぞ は 7 0 3 譽よ 少さ 自じ 程は Ŋ 何智 3 3 ッ Z) 衞系 鞍 将され 5 0  $\mathbb{H}^{\kappa}$ < 分ぎ Ի \* B 分ぎ 易 兵心 0 0 戦だ 御ご 恥 は 辨言 長さ か て τ 0 0 事 空<sup>®</sup> ع 死し 逐。 保ず 鞭龙 馬き 副き ぢ を ^ 12 共荒 官が 函ば ば を l۲ 典が軽さ た 持的 ず 馬。 云い 12 ZЭ 涿· 小き 賴た 頭き 乘の لح る た を 71 人い 尉。 b げ な み が Ø を 9 貨な  $\mathbb{H}^{\kappa}$ 默 將 ع n = 入い は 磐は 心气 た ħ 與上 7 τ 然ね り こ 高かっ 衞系 軍気烈な た る L 地ち す 72 葬さ لح لح る 地ち 兵心 火丸 は τ 0 る る 人ちゃっ 漸さ 6 *b*; لح 言い 0 不 善も L 0 例に 12 事に 最高 h て 西ばに は < 如さ 用為 悪き 7 居る 逸を後と 海吹在 ٤ 3 あ 軍 n 12 0 ょ

長い福か 涙を 人に に 將や て、 不\* 埋。 萬る 12 は 軍 اك 0 見さ 葬さ لح n £ 東。咽點 見で 時じ 合い 島。 多 玉紫 た v 0 0 場は知し 總さ 中ち Ø 6 な び C 息を 将等等 所にれ ど 合な 子で 如芒 戦だ 軍気 語ど 參え た 0 息を 潰る 謀っ ぞ 供员 b < 死し は は X 0 長き 保す き、将っ な 如き他た 0 骨ら 乃つ 0 ح L 後ぬ 典す人り \* 木等 Ŕ 許さ b た Ł 0 n 将さ 卒ぎ 戦だ 皇智 軍 L Ø 転せん 青を 12 を B 1 傅? 死し 國に لح だ 勝かっ 死し 見 72 山。軍 あ は 云ぃ 典は者と 9 0 0 0) ح かっ 7 0 は Ø 事を 為ため 太 墓ば 心是 6 L τ る 0 は 0 B ح 事じ 乃の Ŕ 見さ \_ 攻き 死し 前に B 所と £ 南な 愛ぁ Ø 諸と 玉だ 役さ 路が 山き酸が 達を r 木ぎ 0 12 葬り 将さ 見じ 態。 17 能上 は 總を 12 頭隻 ح は は を 何如 ح < 宜上何京參記 立た 0 戦な 何ど 12 5 れる長松 戦だ 見み n ち 埋ま 死し 5 故ぜ 0 知し V 遺る 死し τ 葬さ す 乃% が ح 2 L n ع 骨ら ح 人と る 公九 る ば 17 L 7 々としゃっ 南流 を B z を 村な Z) 72 0 の 0 3 b 体が 捧き 弊で 第点 山影 叱ょ 時景 0 L 9 げ な た h 嬉れ そ 軍人 宜上 9 ば 12 0 ---師し 7 埋っ z 如さ h 0 0 Z) L V 2 せ 4 凱だ 言い 團だ 後で 心是 て め b け  $\mathbf{V}$ 、将家が 長さ 極點 旋ば 語ご ح 人を 中き な た C を S 大蓝 0 72 だ لح 0 Ł 保計 大な め v ح は 後ち b В 迫ž 問と 察さ 典は 切ざ 7. は か n 將 ع 質ら 蓋が な 第点 な Ŋ L は を 12 素を 軍 Z) 71 7 宛な 攻る 許る す L 七 v ع 答だ 服さに 見で 3 師し 轉於然於 路さ る は 3 玉紫 團だ 言い 暗え他た 12 L 頭岩 L ح ^

中等高なに子で列が室りら は 立 る l 地が向がも < 及智 5 少さ 嚴忱 L τ 派世 0 l۲ U 亦ま た CK لح 父ゞ L ح 12 成さ 葉ば 墓が 彰さ云い 上の ح る 7 大震十号れ な 數す ġ, を 親た 0 忠意は 4 を 33 郎まに す 名が 3 高たか 遺る L 納な 塔な 過す n 希記上で لح を 崎a ZJ < 蹟き 骨っ 0 た ğ 次で越で 要 共富 竣成せい た 山。祭品 堂を を 3 た す せ 0 12  $\boldsymbol{z}$ る 下に 式に 弔b 12 Ł Þ 墓" 葬き す 葬さ አ<sup>፩</sup> ぞ、し ľ. 12 な 12 は 17 5 石世 儀智 残っ 尖き 9 粉 る 列や べ \_ 0 將 だ を は る 0 少さ < 軍公 軍 顧か L し 分な £ が あ 父き 列な لح 尉る 將; は ّح 息を 東急 名は み は な る 12 云い ح 軍系 郷ッ 凱が 製に 0 0 0 る 文 あ X 0 墓『 翌! ょ 遺る 大流旋流 0 子に ľ 自じ h 3 旅 石ま日に 將 b 骨を 0 戦だ 0 な 分だ L n 行か 8 次ピー જ لح 後ち 死し 碑で بخ 35 が Ĕ そっ 展え子し 旅 日覧 分光 共点 を Ø 話 斯か 人。 快き 日ち 保拿後於納號 7% 順 涿c Þ Z 5 46 露っ L 更き典され 海かい 白質を表 3 げ 1 n L 12 戰法 ક 12 少まて n 陸で 大流 な 埋品 τ 話か 役き 尉"大"居を 軍に山荒 せ 3 骨ら 0 附る b 終は ず 連れ 0 0 n を 上美 だ な 後と 添さ T τ 満た 翌: 戰震 る 代於 71 攻; 石世 B る Z 少さ 表さ 洲岩 日ら 死し 上等 圍る V ح ら母を 碑♡ 遣や 尉る 金え ţ 陸と ٤, 12 し し 軍が 見み 位的 ے` を る 州岩 し あ な 1 τ 戰な n 7 撫な な か 直 る な る 7 死し て 子飞 て ح b n 凱が 間為 る 夫。 者は ٦, 12 n જ ٤ ば は はだ 旋ぎ 勝かっ  $\bigcirc$ 旅り人に 12 納禁宜上 傍記 L 子飞 左³ なっ # 典が三 -順時静と参え骨らか 7 لح

軍に

兵。

卒き

を

る

は ع な た £. b る 麻る £ 前電 B 布よ Z ح 0 聯な は n لح Ŕ 30 ば を 豚な 長き 5 る Z 好で Į۲ は 0 み 0 丁公 部二 な た 頃を **下**» 寧な か B, は お 軍年 12 3 Ø 3 研 3 易 n が、将さ یج v 0 軍人 7 誰な 各 女 < 彼が は だ ZЭ 炊ま n は 12 Ξ 事じ 'n た + ح 場な 歳である 飯点 < 0 12 は を 聯な 同情に 見神 そ な 0 廻ば 5 味ぎ 深か 9 Ø 當っ 爲な < 35 U 血っ 12<sub>6</sub> ま 番ば 殊と 潔言 た 0 17 氣\*

兵心

土儿 h

愍れ

み

b

盛か

اك

τ

幼な活

格な

別る を

ぢ

Þ

な

米な <

研也

۷"

ぞ

7

見み な

命の Ł

を

h

擲な

が 婦<sup>®</sup> は Ø B 'n 喜素 言を 終ら ば 國る 局を 葉ば す の 温 た L L **%** を な < な 告っ きばなっ ら 思な げ V ኒ 然が 數ま ል は < な L 多た 籠り 慰 幸な n 陛û り 居<sup>®</sup> ど、静っ め CA 下が τ 0 12 Ŕ た 子で 將言 b b 9 は 卒気 女なな L τ 人だん を 失な < な Ø 0 *b* n ح 子で 5 と 言<sup>い</sup> ع が 72 12 無さ 皇忠 は は 國台 Z) 司し n L 0 た 淋ざ 為ため

る 時g は 將 軍が は 法 庫。 門為 0 司し 令な 部二 桃 川な 令官な 上雾 等; b L لح 兵心 lζ ع 岩さ < £ ぞ、炭炭 暮ら 役さ 燕え 7 す 17 ま Ł 格で ~ 寸.\* 阵上 ح な あ 5 لح び る 5 女 12. 日号 祖さ 5 申を ح 12 B ع 戰法 U. は 前に 私な 譯か

て、紫檀 却な を 下 を な U n کم b L B 患が 、将軍 記 0 附っ 12 中等 を ז'ו 2 るだされていると 念ね み 3 < な け 7 何是 尉る は נע だ 手҇で 畏ぃ 12 戰だ 0 な を は 大点 ず け、 言優 平心 掛か Z) だ る 利り 敬な 7 尉る 3 位記 らと は 立っ 0 12 品な L H せ 出て 劇 觸ぶ 派世 72 τ 位言 7 V r の 來智 将さ 戦な もない Ŕ Z) な 師し 9 < n L 7 遣や 4外変の 終さ 强し 4 n 3 7 勇だん 當た 校常 72 6 る ح 7 司し 殊€ 72 番先 33 Z 12 損え る 云 7 そ す 合い る . O 12 御ご -- <sup>45</sup> 當な ح ľ عَ 傍は 時、糧 \_\_ 澤な 部ぶ 兵心 書く  $\alpha$ 寸? 番ば ع な C 枚號 12 勸さ 山高 玉儿 勞る اک 火で 火で は る 食品 Z 持。 居る 8 12 引 極さ 12 z を ح 部流 な た あ 3 は 持。 持。 0 た ع 端 外や 同情深 12 せ る る 揚ぁ Ł b 9 9 に解 あ 套 Щå 保性 た げ 會為 71 た τ τ b 大将いしゃっ 程さ 存置 る 路ぢ \* る 來た 來會 來で 揚ぎ 7 र् 置が 獨資 L 12 を 3 す τ v 8 L 將さ な な 眼光 は 見み 日。 V な る < そ た る 軍公 龍っ て、 他<sup>た</sup> 清に な بخ り、大い の 身<sup>»</sup> 7 る 23 n 将き 歸か は どば 中ち 戦な 常ね 嚴が h 樽な 3 途 軍 争き Ø Þ, な め Ø اكر 将さ おかかり と云い 中ち 0 72 女 虎 1 0 る L 不。 ક 清は 野\*\* 9 ア は 時景 < 0 12 徳さ な 同花 酒は 戦な が 皮がは 金点 と諦い 7 は、 3 命の b 州城陷 あ ľ 病 熊 調き 枚號 1 部本 合な た ع 枚い 下" b 戦な 院に 持。 0 子し す め る つ後ち 争さ z 高な 皮が た 2 B 0 12 る T 見み る 0 7 < 持数 な 落さ τ 兜で 12 17 歸か 笑な r 歸か بخ 卒ぎ L 部で 反に 言に T

感な 12 b 山きへ لح 配ば 0 宛ご 5 戰法 71 以為 スピ 頒や 皇かっ 17 12 持ち 共富 لح ح Ų 0 部流 b け 珍な 漁と 容え 71 لح 残ら 支し 軍光 下" B 重 た τ n せ 百 な 5 那な B 0 0 0 b Þ 幾<sup>5</sup> 72 L b Ø 茶さ 大な 太 ع n. た 尾質 3 ね 17 分言 碗や 然か 捷站 校が ぞ 爾多 将言 b 見み 山潭 0 を を n B を 0 彼が 軍炎 L L 事を 創造  $\mathbb{H}^{\kappa}$ ばたまた ど 持。 ば 集き 大な 5 0 が な は を 少さ 9 B Z) め 捷 多篇 L Þ 髪ぁ જ ح 佐さ < T b 今は を < げ、 近55 海がいじゃう が T h n 樽な لح 來ՙ 目め 祝ぬ ح て「さ の 私む だ を 志し る 出て 0 1 せ 干性 好い 見み 頃ざ 賀 17 ኒ ح 酒は 皮た ^ h 重響 糧やす 柿ぱ 新え 各 V 7 珍。 限が b لح v を 鮮さ 香ぁ 戦な 5 昻き 來た 5 食Ĺ 12 ح ح 魚ゆ 尾智 氏し 部流 地ち L が V 5 せ ع n 兵心 ع 間も だ É Z لح ょ L あ は Z) を 院急 言い ع 大たい 17 ઇ が 拨念 ٤ 将さ る な b Z 12 S ح 鮎の 漁門 香ぁ 軍な 命い か V 軍 \_\_ 贈る 慰る 0 た n が な 魚ぬ 5 12 令な 樽な Ø 3 b を 香ぁ 居る 9 釣り預な Ļ 将さ 勞ら 許是 の τ 魚ゆ 女 卒を l ع 12 5 \_\_\_ 0 清ば 12 疋智 Z 17 0 す 愧ま 出て 樽な 12 Ø 為ため 酒は 贈ぎ 0 は 宛ご 尾を מל び Z) 區〈 b 0 ح 35 9 中方 け、兵命 て を ţ 清が ح 女 別る 0 來著 た 0 同ら 宜よ 取と < n 72 酒は な 樽な た る Z 5 Z を 站落 旅り < v ž 0 ح lζ 平等一等人に  $\equiv$ 将さ 順學 0 ልነ 上 h 部等 慈じ ß 軍 げ な 滯な 軍に 0 を 度な 兵心 7 愛き 12 0 人と 陣ま 12 \_\_ 拔ぬ は、 頻と澤で許ら 12 土山 々く 中き 分だ 個で נע

戰 لح 督さ \$ 9 12 Þ τ ح U L 日に ح I. ğ 捕席居。清太 敗記 米な 0) n 池ヶ房。た 名にれ 女 Ø 戦だ 譽上 た 田だ粉ま る 飯さ 7 争る る 主ぬ卒を陸の 日ち を あ 0) 食、 B 計はの 軍為時 命い る 將さ 食養主は金素 猶な を 令な 戦な は 卒き且か 呼上料剂計以例如 を 争さ せ 池が城や 0 取と 9 び ٤ 12 λ. 田だ陷が 對き 戰だ 時氣 遣や 9 L b 場があっ 純湯落き け τ 秋き 消 L n 假が 大だ 孝。し ع 12 田た Ļ 大流 豆っ踏。然。豆っ氏して 懸え 捕性 命が み ક を 多t 多九 房! 合な を 0 供貨 詩しに 正章 L 贈赞數書數書 L τ 人には す 女 b 0 の な لح 勝か 捕煙捕煙 高か Z n 9 た 廣』廣! T る 橋に ば は 9 Ø 将に 以。飽き 12 12 午°後。池。 B 将紫米で卒気 山き 米な 田だ < 負電 7 軍を穀をあ 主じの 잧 け ٤ 0 飯門計は外にて る は を 9 8 2 給き は B か 72 を 0 5 す 給品深知義 奮光 戰。 < 當力 鹏 < な 闘な لح る す の 軍が 聞きは る 慙え 9 L 智等 時じ 4 大な糧を 愧® 米公 た 0 ع  $\alpha$ 大整變元食 穀で勇婦捕 12 L τ を 者は房に な 部是 直り與なが た は ъ 詩し 6

くの如くなりさ。に御返附と言はい

大量よく敵を愛す

n る لح 共富 اك — <sup>ه</sup>ر 對な Ø 好が 話や な b 、将軍 0 平さ 等等 主は 義等 な る ζ, ع

か

日号 清に 戦だ 事を 0 時ई な 6 3 秋き の 大輩 空が 拭や Ŋ た 5 h **%** 如き < 睛は n 渡れ ġ 72 る 日。 池分

旋な 人じん 支し 如芒 8 0 B を 0 0 等り 最よ 那如 ₹. 句' 忠き 耳、 としゅっこ 途と યું. 行き 人に を ع な は せ 發っ اك 何い を 得え n 言い L た を 就っ 撫ぶ 時? 72 ば た 7 太 <u>ه</u> ک 送さ 奉き 育い る < L 5 あ 2; Z' 3 天だん る、 12 か す を あ 0 大會な 大路したいしゃっ 喜な た 及ず る n 6 中毒 S び、老者男 5 ば ح び ′ 12 言と ځ 0 初じ ع 戦だ 72 اكر ス 葉 ぞ。 慈じ 高か 3 將言 め 0 テ 後、将軍はとぞ、将軍は 後等 風き 0 母電 だ、武の 軍 ッ 女片 Ø を ほ は セ 夫 何ぷ 票した ど 赤セ ıν 9 将され n 太 は 子し は < ઇ 直な 法は 斯\* 12 71 Ø 軍 ( 沢なみだ 至た 恐を 庫で 面紫 を \$ 5 り、将なり 賞は を 垂<sup>た</sup> n け 門る影が ٤ な اك 髣隽 る 12 < ح せ 怖ぎが 弱っ n 滯な 7 n る n, τ が 如き 陣芸 た は を て 別かれ ζ, 讀上 法点 疑於 る L な 句( を惜ぎ 庫で Ŋ Z` 居る z み 6 あ 門光 に気が 下光 覺は 0 た ¥Q 9 み、 打<sup>5</sup> ゆ、總さ Ø 悪き る ځ L た り「易 陣だ 7 が  $\alpha$ を V そ ち 拂ば 居る 懲で 地 て ינל 集ご 6 た を Ø 12 12 地  $\alpha$ L る 附ぶ 易か N L か B 合かい C 7 支し 法等 近 < 然` ^ 凱ば 那世 度と Ó 忠。 0 心儿

△菊は陛下の御紋

;

手で 民気何での 5 忠き 長き 得れの 贈ぎ ح L 主点 間数 佳が ず、 な **%** b n 家か 圣 z z` 群さ 佳が 奶 觸ぶ る 12 な r 12 節がは 菊青 枚い 節さ 見み 到に な を n 0 何智 あ b 糧さ 後で 將 將 花が τ 迎点 な 圣 物 9 0 悦き 郵線は 軍 軍な 陣ぎ 祝な T L 部流 る か 3 便が 陛ら 誉な ح 明智 ぶ る ح は Ø 71 0 0 h 切っ下が 悦を 日岩 悦を 眼》 اك 要 ع 12 n ح な 手で 御ご ح 何能 12 天元 び لح 3" は 際い 務也 長さ 譬さ 紋質 0 ኒ L 限が る L Z) \_\_ Ţ を 枚い Η'υ 帯を 3 章や 菊 6 か 0 ዹ る b 1 佳か な 花が h ば 比る L 0 な る 多 0 び 明日 端は < 贈ざ 節さ 愛め لح 9 を 17 Z) 0 7 ぞ 書。 3 を 直 顧で 物。 B b 四 £ 3 物。 は 迎款 を 7 15 美表 あ 方は 平分 જ 砂 購が 生 御ご 大次 ح は 6 有智 な z 7 ^ h 紋と 切さ 徒ね 難だ 0 < ば n 巡過 L 0  $\mathcal{U}$ 菊さ 章を 然だ 5 ع 菊青 T < 徴き る 視で 12. 發っ 舞。 御意花。 す 乃つ を は 十 唉a 0 世 L 慰な る 猶 即是 b 禮が を 陛心 3 L 木質 72 申を餝ざ 下" 月かっ 将さ 且か 刷き 折暂 た 7 b B n 軍 居る す」と ゆ Z) L 9 נע 0 る L た < τ 6 御ご 日か 黄智 6 が な 0 る た 将さ 小さ 近款 る 紋點 0 h Ø は 3 T ح 菊き 所蒙 Ł 如さ ع 卒を 夜上 ح 0 白旨 を 〈 ح L き、ま 慰なな 將 n ٤ n ٤ 美。 な 菊管 來た ح な ろ ば \* 共员 は *b*. 軍炎 あ 女 ぞ め る ح べ 將さ 納ぎ 17 L 硝紫 h ^ Z) 0 h 大龍 لح は 軍な め \$ 煙を 陣気 لح B 6 弾を 巻な 計ば 天流 12 含かっ 12 **b**: 12 菊音 支し 欲は な 國を 雨っに 7 あ 誠な 5 天でを は 那姓

民急

の龜鑑なり。

軍に松っ 式は \$ 戦な 流音 スゲ 洲は 司し 計は 村は 3 石" ع n 室と 0 日に 書が 分れ 第点 野\* 露っ た اک 云い た 0 りし 寒む る 中が 等資部が 12 戰だ 太 噂は を 3 اك 8 Į۲ 師し 朔ē 役は 題長病 中野り 行物 風き か 12 ~ 間も F, 0 にだ 沙湾 B 拂た 間。 吹ふ 時g ス £ £ 旅 ح 挾は 17 ヶ 木料 氣き の 長\*\* 説さ 荒さ 難が 居る み 順 ッ < た 7 明めい Ø み 陥が ŀ 軍人 中将き 為な 時也 7 落さ な 3 0 L 間な 空。 薨ら 寒。 L 17 b 逐次 L 将さ 雄れ が لح 挨な 3 7 去音 た 17 軍炎 رک 對於 を 第点 n Ŧi. 拶き L g " は Ø 談答 代だ Ξ ば 時じ を た 極影 中将 間がん ح 用場 述の る 甚 軍に 0 寒が 後す は 7 لح 12 べ 登なる 及护 は 12 平分 l た 任に 4 北等 氣ª 進ん の 遂で Z) た び る لح 一月上旬 ۳ 12 < な る た ところ、将軍 L ع 從ら b り、そ 遊去 あ 火で τ さ、中将 Ł 到たっちゃく 卒き 5 ス۲ 陽さ 火" を h n 0 な 12 間將軍 を ع 17 3 L 滯。 スぃ 盤を 7 は は は た L 陣え 外的 思。 豫ね が n の 戦な る L ic 飯s 套 た 7 Ŕ は 争さ を た Z る 此也 田だ ţ 5 0 以為 b を 易 火で 中等 取と b な 較さ 經じ τ Z) 人い 的是過点 直线 將 け 乃の 火で は n ず 木ª と 廣。作さ ١Z 12 は

△士卒と艱苦を共

12

す

月電 命や 故る 7.1 軍に管が 特 T な ぞ だ 必なら 理分 17 兵公 を < 71 上礻 7 将さ 士し 下於 ず 規き L に B 17 語が長ち 定い 決は た 俸g ع l 軍 煙流 め C 面質 以。 草で 給意 同な 時氣 33 5 L Ŋ. τ B 0 出版 じ T 7 満み 3 0 外記 下办 n 3 46 手で 食事 日は大な n 中ち Ø 征が 72 從言 士儿 ^ 食いまでは بخ b, 喫の 卒き 自じ 佐a < ţ 以小 L 管的 自也 を 下》 T 女 U 由ゆう 今点 9 25 3 理 を 分が 北等 ح 炭な \* せ ٤ 0 百 た 感な 佛。部ぶ 圓流 給流 7, 同さ 池ち 出版 لح は z 6 常記國智 ぜ ٤ を す b 等き 子し 征ばが L 加益 3 ار 駐さ 割さ る L 街が 中を 出て ے 7 Ø 事と ぞ、 在ざ Ł 食り な h n 粗<sup>を</sup> נלל ح は 來會 食も Ł, 事论 ててて لح 武器 1 لح ع る 更され ح 官的 る な は す n な 12 を 軍気 な 金点 偏点 n b 持ち 司し 6 結っ 馴な は z) n 華な Z 錢だ ~ 居る b 察え 合い 平い 構な ば n l۲ 常さ 族を を 規® 4 部等 だ 手で 戰法 た せ 7 0 處し 0) 居を 受し 定に る よ と 17 第点 z 線が 15 領等 外が 理<sup>ũ</sup> 多蓝 置も ţ 到等 あ 打っ る 12 着 線だ 5 か す 0 b 部等 令な b 立た 12 将さ 食 Ļ 振ぶ は B 困いべ 12 0 L T 0 温を £ 料。軍 者の b 天公 如小 b τ 水が た 易 ٔح 等 代だ る は -1-1 室に 何 は は 曾かっ た 0 て .な 戦な 司し 滯次 時 火で n Ø 6 な \* τ 育 る 4 拂。 地ち 合な 陣だ 奢さ £3 0 で 0 官が 場ば 到たっちゃく 氣け 宜よ 12 如ぎ 3 圣 2 ß 合き 云い 時 τ 度と 4 站 思る 12 0 v 直 來で 後 對於 な لح n 12 ኢ 0 軍 每\* 汰を 川る V L V 72 12

閣な 時。何如 事と 12 b 高なか 喜た 4 U 節さ て 故る h 下" 同等 Ĺ 島は 海か IJ 5 健災 遂で لح ぢ 決い 0 樣等 ع ع 副さ 總言 な 兵心 な 12 Þ L L 御ご ح 12 總さ 智 人と T 10 卒き b ろ 健な 7 生点 苦る ア b 督 لح だ 康回ない 0 ይ 多 忽於 命は 將に 居る 見み ン L z) s 、将軍 12 t 軍 聞智 ペ は h な 舞歌 T lZ 復さ ラ ક は \_\_ h て は 在 不 23 か、餘い 至な 人ぃ は な 軍な l 居e 打っ 行ゆ 任に る 實じっ な 枚い n 6 0 る ち Ł 中等 由ゆ 0 女 3 ずて 全点 點な 皇 自じ 42 0 事を 流り z な 上為 嚴が 幼含 せ 體が 分ぎ 頭。 12 る 行言 感な 我が 父ゞ 時じ 7 γQ 病さ n 25 B કૃ 眼の 25 ず 關かなる 見で 何能 0 治語 将さ 17 ح ょ き を 猖ゃ る 威ゐ を 6 る T 卒を n 心气 獗った 軍気 頂る ح 澤な 見み 嚴が 鍛品 附記は ઇ 質に ح て 5 ٤ は を 重き ઠ્ 川え る لح 運え 澤な L 7 極に 5 لح 慈じ 命い 山荒 ぢ 殊さ 有り の 更高 め 多花 ン 異さ や、 御<sup>ご</sup>ゅきっ 母世 ぢ 形さ n 12 ぢ 難だ 12 ペ V Þ 重ち 鄭に る な ァ 軍が 0 Þ ラ V 0 ું 養言 ع ح 愛も る 重さ 大览 **%**; ン ま だ 將さ ક لح 平分 を 答な 給き 0 12 枚い لح ぺ 72 軍 ع な 療りやうやう を 氣® ラ 任に 養き ح 云 ፠ を 云ぃ 乗けん な 務む 副會 不さ Z) a 0 \_\_ 敷し n は 3 備で 身产 6 枚き を 總さ 充場 あ S 5 12 n 0 た 帶% 督さ 分だ L は る τ 胃が な 35 上3 る べ ば 循語 0 72 Z) Z 2 5 藥? ろ < て B せ 多 為ため L 0 لح n 石さ 将さ 死し 5 諫っ 兵心 ٤ 上為 ど 72 軍人 功な 如き Ø る め 土 忠き 12 3 女 12 あ B は τ 告さ < 8 1 ゴ

間。官 士しけ 舌烷 是\* **%** る あ 立た 乃 7 動き非で 3 通点 る لح 12 誌と表が 9 木\* 一 b ょ 國さ 寄り 進い L 1 12 新光 幾く茶を け 大な 日吃 5 τ か 将さ 將 貼り 聞だ な 33 ح 度於 \$ 1 ح 小さ 校が る 札が 9 な 0 0 0 か 從写 天気 等6 意い を づ 5 12 温と 厚き 椀な 出場 驚な 幕 味み は な け 意い ļ L 記書 はヵ. 張ば スぷ <u>۔۔</u> ځ 71 ば ZS V を なが ない 人》 料され Hic 者は L 5 咽の 7 謝な n 校が本に  $\mathcal{N}_{\tilde{x}}$ τ だ 喉ど 慌は を は 72 L 外の場の 訪ら **%** 兵公兵公 日等 જ τ を T V 士し士し露る ع 私や出た 濕る 立た ح n 建2 諸に戦な 新ん Ļ 聞a B た 1 ち 聞ぶ 5 君》、役割 兵公 る 12 去。 £ Þ 72 老等 経り 立た ず 12 0 家た 6 5 人い n 限が當た 将さ 軍 寄ょ r 紅き لح n 0 L 時じ ず 茶さ 軍》記<sup>®</sup> る 含さ 3 25 Z` 鳳は 人》 者や み £ 逐で ţ あ B 茶を風か 特 珈了 5 團だん 居る 0 12 0 山龙 記言 な な を 琲; 後も \_\_ 別さ 0 戯けん 碗が ţ 者と厚き < る 0 B 0 等。意い 唯た 9 ず 麓 ع ح 馳ょ 0 ع を 立た仰急 な 12 0 温い 走る だ 書と 感な ir 處差 茶を Ť 12 ち \_ は 騒さ 見が 謝や し 0 を اک 下" 天プ 預。 ζ" 特 た 通点 甘な n 1 級き b 慕, 露っ ば 居る 12 6 を る \* ( 軍なた 兵心 日ic 張ば "ح Ø 将さ 0

軍に司し

是ぜ

非。は

ع

12

Þ

5

然よ

令ない

兵心 士し

土山

لح

本院

\*

兵: 設装

造茶が一杯喫ばれたい はない。

謀長、福 洋なります。 隈台 B 0 各なか 及ば謀響 卓な 将さ 地で る 12 び 挺就 軍 軍公 15 福さ 通るの ح 澤を 級き ક 島と  $\alpha$ 參え 島に戦な 晩ば 課 長さ ろ ぢ 副令 最高 國にの 譯ない 國旨 役を 官が 三 可し あ 後で 司し 兩家 兩家な 田し を 12 を 12 伊心 乃つ 走だ 出て Ξ τ 地で 呼上 ば 謀は 高か 人にび 木 謀け か 5 來會 知ず 何世軍な 中将 觀り 鮫。 5 地ち 非四 17 せ る ζ 島は 限が اك は を 戦が攻る —გ ზ 人い 大な 料な B を L 廣な 少さ 軽さ ح 從な 將 沿き 理, l < h 9 0 た 0 來 伊尔 ば 馳ゃ 時會 ح L る な ^ 美깝 3 τ Z) T ZK. 0 菜は 地ち 走き 第話 汚っ 知\* 天気 美" 食り 3 を 來 12 L 中で素が が 振な 風き 7 5 木等 師し 3 Ø 會な 事な 調る 蠣ゥ 舞輩 司し 勇だ を 合いくかん 日に 足龙 理" 3 3 ع 高か な は せ の食堂 ど 追<sup>\*</sup> り、 第ses 本院 鶏は h 崎a る L 肉に لح 全芸 た は 川。 鶏は管理なり 國る か غ ZA 要な 觀り 食が 師し 寒。 習ら 陣装 を 12 侧 慣れ 卓答 設ま 及於 中き 等き部ぶ 團だ 攻る 所じ ぼ 12 軽け **%** を 12 け ž 0 12 12 交がっ 見み Щ<sup>\*</sup> 星性 顧さ L あ は た 買か 似に 廻雪 を b Ŋ り沙さ 野の 問る な 見ご 合き 下华 自じ し、三 参え 鮫さ < は 來な 玉紫 5 課。島に 思紫 分だ は L b 長ちちゃっち 大路は L 直 總を 5 は L τ 四 食な 里ゥ め は 7 12

△日本人は一汁一菜

に 雨気 軍気 乃の 宿後 團点 總式 式を 兩。軍。乃。氣 官が 文 ح **%**` だ 木ぎの 12 0 9 る 時にき 過か 0 τ け ح ع 武・しょり 義誓 板站 名在 な 分が清な Ø τ ક T 13 場出 12 b 對於 ح 唱號 ぢ Þ 0 戦だ 形さの 軍が河か 寒。 τ 騙ち 争う 抗% 0 Ġ. 0 ^ τ لح 板な 雇\* 負\* 3 演な風き た 走き 0 散え 場ば 3 原は見る習は --**-**₹ ح r 時島 は 12 W 料さ 伊いは 沿り す 0 來太 陽常 12 τ 46 لح 第点 腕さ 軍気 丹な霧ま野の總を 明的 —₽ **%** 7 0 b 前に 裁さ 治さ 菜品 不。 あ め 師し T 0 12 ح 0 圏だんちゃう 薩さ 7 B 原性 ٤ 四 の 機き る 3 ۲ 元 外点 張世 女 لح τ 71 L 十 嫌が は 同と 軍にて 四 餘上 な 來は 度と لح な 駒を 6 1. 町本 人と **示**場 鵬は 臨る 計な n 0 馬 年ねん 9 U ば み 0 0 ક そ け 7 12 を n W 町雲 秋き 以 馳ち 獻な 馳は た τ 出海 立た 粗· づ ح せ た 立た漏る 服ち る 京は لح 來に 走を 易 征ば B ず 部的 ガ゜ 際。阪は を 第点 す 핯 L あ 0 L ま 木が前だ な 9 遊 큠\* 間な せ る だ な سي 師し 72 る 心にの 式は後とに 奴き持ち 3; 7  $\equiv$ 催品 團だん ż 煙碟 甲が Ø る は は 方\* み 0 草で 相談 ١٢ 演え日か 3 事を 司し 自じ T 0 斐で ぞ 宿ら 成在 す 習い間か 分な 分光 戦な 0 B n 71 來き 如ご 含は る を 伊い 72 定。 部等 が 役替 な 5 72 ع 行為丹紫 \$. る 美" Z) < め Z L 中等 食した 彩 芙蓉 第だた た 詠な  $\alpha$ τ 5 俺な 軍 る C た 城會 四 9 は、 を 結け 大龍 0 局 لح 口芒 仮か **%** 第点 ٔح は た 5 Ø L 高か 服は 兩掌十 t る ぁ ぞ た た 級 n 將 地方六 上資計場 部员 3 副さ b は 8 v 1

兜ź 苔り 閉た自じ等と身に 易 か 八 现在 1 錢芯 粒ご 下於 分が 網点 卷: 7 ح ţ L V n 酌 z 2 < m 夜\* 結け **ለ**ካ b 四 0 0 残っ Z 本性 皆然 r 具。 構る 朝 5 せ み る を ع 0 12 ず 33 ح 敷し は な 日で 出が 言い 朝智 L 僅か 温や 4 身み 物。 た 圣 云い n L る 陛心 33 ZJ 0  $\boldsymbol{\tau}$ Z) 41 7 12 出だ Ŋ 72 T 竹片 لح 下办 臥さ 添を あ る ح ح 12 τ 15 لح 家か 0 n 上章 布が 0 は n そ 12 l τ な 人だん 皮が を 着 勇ん 軍な 家か ば 將 ¥Q ح n < z 行は 人だ 华芒 12 人に لح z 軍公 0 Ó n 渡さ 取と 0 H 中な ぢ 3; τ 浦ぶ \* 床と は ま 皮が 雨ぎ 御二 72 \* 12 Þ ح 團と 6 喫す 0 L 捨す 出だ 72 12 脫粒 < 數章 戸ど n は 間望 厄含 Z T 包で ğ 多九 3 を 勿。居置 b る 介的 L 戏 な τ 7 被き 贈ん 女 女 0 閉。 宝ら 有点 性 を 将さ る 何ど 横き 兵し ず 9 せ 3 な 25 L Z, 無む ح は 5 12 T 卒き h 敷し 7 縣か た V لح 常ね な 居を 办; لح 理り ع 自じ Z) る Z) け 明ぁ な 夜\* す 25 が 9 る 12 7 n 分だ 申業 農の 日す < そ 辨礼 べ 巻か る 木が ح な は す 當な 綿ぬ 軍な 竹は £ 0 を る は 0 0 n F.2 國台 艱かん 見み 0 B 夕息 は て 清か B 殺な 服ぎ 12 暮れ 苦' 極め T 團と 敷し 0 辨心 な 通る 0 煙炸 基語 當な 干型 大恋 内が草で 12 v を 8 か を 枚い 婦へ 甞な 將 出だ 7 見み 兜? 多 を ま スぃ 多 6 云い 夜\* B も 3 τ ح τ ļ 7 辨る 來な τ せ 具ぐ 2 n ُح n 9 \_\_ 6 兵;; 粗を當な 12 72 居を 耐か τ h 9 0 僅な 末る 包で T る 戸と る 卒さ B τ 0 な 如ぎ נע 自じ 12 飲め h 内ボ 海の を اك B 4 は 12

如宀 何\* 事

な

Ż

た

10

終時にし 戦だ 5 ね 軍な聲る 演先 3 闘さ 3 御地 た 折· は 日节 3 ع b. 容なか 習ら が ä 變は b 露っ 終明 5 共品 明め 眼だれ 9 を 戦な 改 前にば 2 12 τ 治。 あ 爭。 将ません n 先だ 四 陣だ 6 12 め 中等 将が 17 軍に帝に 迫業 中等 Ţ + 世 從 は 隆い b 直, 12 5 0 軍 N 突き 下办 年は居をて n 12 耳管 0 然だは の 72 n B سي 12 發は 司し る る言が、 駈" 奈" 秋· る 每5 入い 合か 足。良。大、時。朝云 12 る 室ら っ 停に和と 把\* は を ح を の 床き 車や奈な 合な そ 隣な 聞音 IF! ع 着 と 場を 良りの 後ć び徐に Ę あ 12 地を儘ど 直 ζ. 下烷 ţ τ 9 は 方は遙 先 L 3 12 始日 ح 副管 部ド 還り 官が は 12 12 東剝 め 陛心 0 大き 下\* 御管 τ 東島 方は τ F». 際。 宝ら の 0 あ 方りに 安え 陸と 办。 B 事じ 軍しを 5 向が堵と し 何如 務む 車に 卒を 特 望で せ U 0 h 陛心 室ら 場が 何是 6 別る み τ 胸に لح 下 な 大だて、 12 事だ ع n 陛公 撫舞 遊ぎ **添** τ ÞĮ Ŕ 演え 下办 て ば \_\_\_ あ `池誓 7 ح 習ら L £ Z 言だ 0 b 行 < b 無む ろ 0 1 n 聞き τ 12 時 H は 敬は 窮。 す L 10 ح h 演えれ 禮な が r カ n 0 同 لح 智品 祈る 常ね な と لح ば b 驚 3 な 0 な

な ያነ

b

72

ح

列や

静な

 $\triangle$ 

寡。

慾<sup>ŧ</sup>

に

て 陰<sup>‰</sup>

德特

多蓝

陰気 筈り 圓え 制じみ 以い大な 定にか 徳さ な 上沒將 < 多麗 る 0 議ぎ 12 は か 0 何"收》鹿" あ は b 軍にし 故。入に見で 3 人だに L 12 あ 島は 時は Ø Z) b 戦だ ţ 乃の 精い る た 爭。 0 如:神光 木聲 5 0 易 而に功ら 3 易 Ø Ø 戰 地 な 貧なん B 勞ら 6 乏! 家か 功。に 金ん あ 堕\*大な は 庭いや 將き 通辞 極語 ら る 9 軍汽 ~` は 6 B 金克 T 人に l 常ね B 鶏し 12 لح 12 質い動気 0 慨! 近え 素。章 對だ لح 嘆な時じな な の 勳公 武二 5 年2 し n 明常士に居る ば 金克 を 治す道質な 相。 Ŕ 授。 \_ 9 當な 5 0 < 十 廢な 2 12 0 る  $\equiv$ n 貯算 τ n は 年なた 寡な蓄な 當っ金を る 然と あ ケ 然に鵄しを 12 る 月5 動ん悲な べ 12 0 L 方5 章 3 Ŧ L τ

軍と車と中で Ó 態 は r 12 見み ح 奉告 は 3 送き の **%**: 歸たせ **b**. て 如ど は 12 し。 止。 は 馬を み **p**; 難だ

率を将る風がの

肅 演えに 玉 習い 後。車を 疲っ を 奉等 M خا 尖。 疲っし 疲? か な n n 6 る た τ し な る 居を B b B 3 5 の あ 斯 5 な る り、兵分 غ 樣\$ べ T 4 0 態な 土 事を اک 41 Ø 勝るは 徒と 疲っ 軍な質い 步<sup>tt</sup> n 0 12 馬章氣。非四 17 7 0 質り凡気 歸か 券が ٢ の L b n 業な を T L 12 ٤ 知し 是"て 非。 n 兵心 真と 士山、 3 12

將 書に لح τ 長さ 持る 軍気れ V٠ あ る 法は 軍が を 粗を 7 Z) 5 府东 人だば ò ł٢ な 長 送ぎ 直覧 未ま ع か 遺る の 己が、年間 る ع 共 6 言い な 12 け 某等族? が 金克 額" L 來 12 Ł る は た 書が 中等 部ぶ 0 0) τ 能 6 百 B 貧% n る 工员 下\* 制は年温 n 仙龙 本色 が L 圓え 0 L 時は 窮さ 12 12 金 Ó 臺だ 籠っ 時為 0 易 が 0 書さ 者に 層でみ を 年だ 在。城等 猶 12 金が 2 如言 室と 12 し 與な 金 は 任に を を B 七 Ŗ z は 0 斷だ T 太 を 與意 0 な 艾 書が 將 建北 百 勘さ 旅』 附卡 る 営な 団な せ 72 工学 築 順號 軍炎 な τ ح す 時じ 位第 L 何是 のた Z 3; は ま Z) 廢は ع る 退た 憲は z) 0 書が Z る 5 0 戰, せ は は 役ぐ 物ご 費で 後ち 室り ず 12 0 C ß 反☆ 考点 家な 憲な品が Z 用き な 書さ あ 金え 戦な n 9 長さ 兵; を の 圣 る 工艺 日の 72 死し 12 T B لح 大な贈ぎ 書が 要等 ઇ 12 9 r L し 容は 0 佐さ  $\mathbf{I}_{2}^{z}$ す L 對於 經点 6 惠さ 0 た 侈し لح な 小をて τ 35 る 費が 極步 1 S み る 淫光 b 笠が 謝ね 自じ 由上 書き 書き 埼い 力站 12 た 樂 真だ 意い 原览 分だ 説さ 通言 室と 絹: 6 毛 反此 17 來に 15 倘 を 0 明% 0) 12 軍犯 神 L 對な 耽違 軍 あ 弼は 表分丹流 す 家\* 七 人に τ 奈な 人に ß L b 氏し L 青さ 3 屋を 百 1 ば 川がた は U た は た を Ł لح 圓え 等き 百 か る 廉公 め 将さ 異な る 凝で 3 聰 は 圆条 各なな 程性 廥" 6 潔け 3 🖷 が 軍に ح 5 9 贅で 0 12 繋が な 落ら と à٤ لح せ 諸な τ 澤で 無む あ 尚を 0 9 の 第点 あ t L 極語 出版 て 心是 6 \$ 恐を 繪 b な め そ ず 征ぎ 11

华5 手で b 合言 \$ 3 果や 12 0) n + は 0 善だ tè 通言宿宴 Ŧi. h 少岁 少さ ٤ 善せん JI. 70 紙し 前だ 尉る 年光 平公 平公 3 歳さ b. 所出 な τ 15 途。 \$ 12 12 自じ 0 t L b. 0 の 7 閉^ 父な素\* 時も 有等 伴覧 7 欲性 分が伊い U 0 6 な 性。 な ţ 望さ 中等 Ţ 常な 車ョ L の る S 來き 尉る 12 殊に 時じ 代北 萬世 軍に山き 3 b 0 v 助計端空 **z**; 4-1 J.L 未み لح 人だ 善な -6 ار 12 口是 官的 官な 昇点 を 述の 平心 7 怜い決け は 志し 村 學於 學が 願? 悧り 監が 名。 取点 小老 な 進ん べ 0 校な 調に は 6 L 成は校か な 12 家が た な 笠曾 原售 7 を 續さ **5**: 在為 17 べ b τ ^ る 類で 0) 卒る 日だ 通か بح 旨! 喜 b 6 ح Ŀ 善ざ 業は 露っ z 代 肺に る は 報は τ 0 z n 病さ 平分 良ょ せ 時불 す 戦だ 告さ n 助は 相等 ょ を 役等 ζ. 見み ど 當った ٤ 將きめ る l۲ L 0 By" 4 幼さ 罹さ 72 無む 命が 軍畑で 12 ţ 0 從 校か 將言 て 年な لح n 罪ざい 資し Ľ は 善 b 小を軍気 17 軍が 雷流 の 學が ば 確心 產之 四 72 平℃ 将さ 費で スゲ 即で + L 校かっ \$ 3 答が は、 あ n 用5 年% 軍 戦な ţ な 6. 原は 云" n l ZS h は、 持るふ 添い 功。 b た は b 9 憲な l ع 悉 進さ 然が 12 あ る ġ B 急な 兵公 + ち す < 死し 5 h t た 悪き Ť 家ない 來表五 6 将さ 長さ る 去音 ٠. 7 b 善せん 漢な ح ば 歳い 6 軍 平分に 12 L 憲な 兎と 是世 金克 土 n 8 官的 鶏し ょ 72 兵% は 語が と 非" 少\$ B ば よ 學。 調ぎ 9 動紀 家な 角。末素 5 自じ年記 り CX 校》長 仕し 章 B 頼な は 分だ 査ª 送ぎ 平な には 憲は母り を せ n 應ぎ 8 賜た スゲ そ 兵心 **b**; L 連點 ح

Ø

あ

ħ.

の日覧 戦だ は役割 ح 0 1 時言 戰為 泰等 12 後 戦だ 天江 **(**) 死し 0 陣だ 大流 大紫 歿け 激け 者や戦な 會\* 終出 Ø 大流 7 法法 職だ \* 爭? 行。 0 落る S た り、先輩 そ 見产

づ

式は

\*

法に 門之

庫で

0)

る

法

庫で

12

陣え

門為滯於

長さ 6 な 用复無む か 12 ~ 面紫 最。 る 11 7 b は 12 憂れ 5 B 極。 の な 對意 影が \_ 親に لح 灣な め h Z 0 友分 總さ 度と な 7 ど 金点 KZ 桂。 ٤ 6 切賣 ح 督さ 皆然 は 彌袋 遣\* 'n 詰っ n لح 貴's 7450 将き 徳さ 5 با چ し 公言 公礼 B 翁を 富な 7 **A**A 軍 た が 3; ぞと 蘆っ 任に は は 出だ 全点 る 語。花分 人。 地ち 易 7 部ぶ 嚴が 3; る 12 0) 12 7 出光 将さ 寄装 あ 格な 物。 遺や 12 L T 軍気生り を る 3 ~ 12 間が 言い 與熱 残れ は 木等 0 遣\* 多た っ 太 餘上 4 だ る Z 大だ主は 将軍人 渡れ る 0 لح **%** 決け 金なか 0) 人に 云い す 12 收ら公う は 2; 際い は S 篠ら 月さ 常ね 慈じ 人生 聞き 7 Ĺ 原良なりやう 乃の 善な 46 か <sup>்</sup>乃5<sup>の</sup> な あ b 木質 事じ b 0 木 せ か 業点 平公 送き l 1 \$ 金き 出だ Ł 6 貧なん 12 の Z. 費。 困え 關 ح を \$ H す ځ 忘 لح ع 2 者に 6 0 な 本な لح 等6 ず 命い 72 n ٤ 12 た じ 人に lζ \_\_\_ b 家か 将さ 古飞 恵け 云で る 72 17 武 云い 軍 9 贈る 0 事是 る 費" 土山 た 由土 3 な 5 L

山之

£.º

定量

83

た

る

カ;

第次

Ξ

軍江

多社

數は

0

士し

r

b

څ

Ì

ح

由い 9

な

造さ

る

غ

乃

ર્ડે

兵;;

は

女

た

て

Ø

な

な

12

**%** す

b

文

12

v

72

る

将さ

校か

を

取と

Ġ

12

۲.

0

72 翌さ 徒と 答, < ح 含な 5 **b**; 7 る 朝さ لح **%** ع 學"先 あ 1 n 大流 學が के प्रा を 3 な ح な 0 習ら 頃気 晩ま 西に 習ら じ n の 主意 院》野\* iz b 開け 食り 人じ 院な < ば 鷄は 0 لح た 州と 5 去い 軍犯 卵気 Ø る は 生也 0 ァ 12 小飞 隊な 元是 ず 太 膳だ を 徒と ` 0 7 老\* 使が 然a 御ご 光。 第にを 例な ţ 12 大流 爺す b 5 馳ち 上學 祭な  $\equiv$ 率な 17 演え 0 0 か 走き لح 聯な 習ら J, 12 Ţ L W لح 贈ぎ + 辨な は た し 豚な 見な 0 p 寝れ 當な 田な 學だ b 年是 生 る 0 あ τ 兵心 を 徒と ٤ 含か と Ø) 0 5 た 戦だ 食さ 箸に 爲ため な ġ ح 士し 17 12 た 爭。 ろ な 3 ع だ 多 τ Z し る ど、 に将軍 院和 た h B は b あ Ø 時曾 最っと 長さ لح そ b る け 地ち 9 の け L 0 Z) は B n 12 ያን ح 尊な 直表 < ず な 夜上 0 ね ば 臨る لح 床間 部ぶ 7 ع 4 武 n 易 12 女 な 将さ 名跡な 下" 将さ 尋な 主は 鷄は ば ò n 學" 軍にに 軍 人に卵気 É 12 ねい あ 生 在る は 4Ì 將 は 直流 を 0 る 等。 えご 隣が b 呼上 料物 農る 軍 L た ح 何。 室と 7 0 B び 理" る 家か は 鶏は 3 學。 n 12 花 妙。 を 乃つ ١٢ 澤を τ b 澤な 宿り 易 46 那5 な 木智 習ら 山え將等 老多 山龙 0 自ピ 文 ح 院是 L 泊ば 分だ 體な < 料な せ ع 軍 0 12 長者 £ 20 製し 戰, h 理》 B を の た لح ݻ 生だ 聞® 團な を 宿り Ż b W

學習院の小使に御馳走

△宿舍の主人に鯉

戒\* 0 是世 Ø L 9 分だ T ٦, は 軍に 儘き 非で 身み 質が院え Ħ 7 ば 次じ 服ぎ 夜上 の、斯が 寝ね 衣がたれ な 戰法長子 **\$**. ¢ 顛な を < l z b 8 \$ り 軍に 将軍ル 肺に 脫站 明か Ż た ょ から 同省 **り**、せい 事な Ť L 蒲ふ な 9 樣等 團法 0 あ 72 た Ø b 手で 團と 12 3; 心 拭な 如芒 る る る 風き 徒と 7 の 4 事と ح b 12 は 等ら Þ 中な 得礼 3 は を ع 做な 5 あ は 面が 12 ね V 真な ひがり 心が な b 喰 何。 0 < ば ま 3, Z) 白は 12 る ኢ n る な す 食がなっ 将さ 寢也 べ b ع ح 多 布ぶ ま b き、 大<sup>で</sup>と た か 軍人 を ક 華紀 を 9 h 注言 間ま ß は 被ぶ 大灌 胃を 取也 τ 殊を 意る 易 ず 怪さ + 9 方がた b 何な 0 17 せ 國で 勝か 年ねん τ な 家公 出地 L h 兵心 L て。 家が 0 み の 5 Įζ **\_** し 卒き 12 を 戦な τ τ ず 育だ τ 温か U 何か 私 甲紫 忘 爭 Z 寢n 怨る τ 顏a n は v 以片 n の す 5 0 め 12 多 Z ح ¥Ω 故ぬ 來に る し n 當る ક 野\* h 人な 易 氣げ 荒り を 圣 τ 巻い v **%** な な 締り 問占 ינלל あ 12 8 ど あ 0 B 900 な 9 浦ふ め 風か 0 夢。 ^ 6 の ば 冷 ţ る 重 團と 儘。 12 5 は 軍炎 ع 場世 72 を B 床と ど か 要" 見\* は 人だん 合い 中等 當を 縁ち ځ な 5 古 た 17 12 な を続く 言が h ら る 人だ る B は **p**; 3 Ü 12 演え Ø 曾かっ 易 Z Ġ, 6 終な 12

Ł

戴た

12

運ぎ た

5

な

る

あ

ħ ح

n

る

人也 尾び る 預か 8 な n 遊 を 12 ば る 2 L 将すらん 數, 俸號 心を副さ を 增等 C 宿力 田だ 氏し 以 Z 祿? ع は 0 芳じ 12 7 0 を 中が 造さ 贈ぎ 共記 縁な 食"  $\mathbb{H}^{\iota}$ 42 0 夫· h み Ø 吸む 上之 ع 方於 自记 は ん 71 椀ん 分だ 物。 12 宿室 端な 居を \* 0 12 12 活" 含à 座ぎ 特。 L \_\_ ح 6 ž 尾" τ L た n L きて てまれ 居<sup>を</sup> 費も を b 놘 将 造。 S n は る、中等 軍炎 他在 し Ť b < τ は の 居。 な 将さ 之れ 央勢 悉ら \_\_ b な 尾亞 を ع 皆か 幼き を 拜览 年な ح 0

度。宿を 宿を

許と

CK

Ł

從 3 鯉り た ٨٥ 向なの び 6 ع n 主意 た 魚 る \$ 卒を z 12 Z ح 圣 ス 時g 明点 献になっ 治さ 0 們 四 ح 人允 丹な ع + L た 用事 な **74** 人比 年% b ļ 6 の し 6 行路 12 仁だ 軍 北潭 更言 中等 か 慈ぬ 握さ 伊小 な の 0 皇太か る 丹な 野の 殿な 町業 12 下 子し C 擔っ 0 ١٢ 殿だ 内を 第点 **L**», 本は + は 町李 合い 四 ح 軍にれ 服さ 第点 Ø ぞ 今に を 部员 + 宿舎 将さ Ļ 遊; 六 當な そ 學が n 校長松 軍が 心に師い を 時じ そ の 天龙 平克 病炎 儘も 皇。 方な 團だ の 服は は 將 陛心 12 Ø 常ね 床に 中於 部的 げ 宿舎 أكا ょ 遊。軍公 下" 對な 浦記 ず 12 抗な 心是化 K そ あ b 大店 演え 佐³ 氏し 賜た 澄ら L 0 τ 6 潮に居を 教を 方なは 丁蓉 尾四 0 L

とない 御流 鴻られ 院急 訪ら 御览 汰た は U 長き 沙 恩を る 3; 問え請う 時じ 750 z 俸ś 汰た のか 为 Þ あ け 傳; め L な 希机 今なく 賜恕 5 額" 5 給き る 申影 h 3 & 典は な 取员 B は ľ 0 回於 L 軍 L 計な 回的 陸 b ح F. る 0 **%** l۲ n 9 3 刺タ 酬を軍に 將 ٔح 内ない ٤ げ 清ば کم τ な 以 大だ 大なり ع 孰ら 命の n て 3 軍公 v. な τ 将さ E. 臣に 奉は 潔け ع n ے" 12 る B は 學" 軍に白ば 21 殿さ る す Z 3 就っ **%** 光空智品 0 希な 參え 斯" を ح 忠き る 0 る 顯於 院記 な S 貴智 議。 典は 經^ ٤ 誠な 何ど 5 τ < b 伯 長 至し \* 官沒無む 5 公言 7 は ع ち \$ の 12 誠な 圖はか 留さ 得礼 比。 Z) 御ご 御站 小さ 聞音 将さ 0 任是 官が 重り を ß 暫は 裁さ 身" 守, h 3 軍 0 傾は ず ያን 大な時で 中き 職と 山, 分だ B た は た ረ 倒な を 将さ 德 B の を 12 及光 る ح る 間だ す 學。 穢が 仰恋 取と か ば 田た 大だ た 0 は べ 習ら したでまっ < 今ん ž 9 す 中な御で寺で 7 ĝ 院え 日告 增多 ع t な 宮、 親に内な 長さ 聞智 絶さ る 0 額" は **\$**5 内t 任t 大t 光 好か 儘この 12 6 大なのが臣に顕覚 只な ح v v **添** 任点 御と今は 骨监 臣に 0 n Z) τ 7 伯符 I 赫さ 時島 命い 御三 3 % を 12 沙音 0 を は b 0 لح 念智 ح せ 辛に 汰\* 俸等 折を 歸。 ٤ 12 ح 宮、 天えれ 奴か 棒 給き 京 感な 太 ば を 5 0 內質 甚蓝 Ø 果な 12 あ b B た命の 泣き 有き 大だ 2; 上等 B る 外点 身 願品 下差 だ 9 後 難だ臣に 他た 陛û 不ぶ L 薄す 将 謹、 V 就に 4 た る 8 事じ下か 肖さ た な τ 軍ź v h 御-9 ٧ 御ご な 重 嫌言 な は と 沙 7

潔さ 在なった 寡。 \$ 宮、 右, 急がれ 5 Þ 地で 内な 詰っ ğ ば で 12 5 T せ اك 然と 大だ 訪と 鍛瓷 τ 田た ٤ は 9 I は 2 悦き 中等 る 迚き 臣にひ τ せ 居を 17 2 ^ ¥ 事に 伯符 事を 引也 T 7 b CX B Ø 0 6 ع Ø, 無な ح 如ご ક 我れ 2" 居を 3 0 る 4 棒を天だ < 次し 退が 氣ゖ 等。 3 b 0 る تأكا 聴き 第点 色き 心な し 山芝 任に 金点 る r b 事じ 定。 得丸 非や 12 銭だ 4 L ば 身に ۲۲ 12 5 上等 御酒 堪た が み を 體が 12 達な 物。 め た 存表 大龙 語が 付え 5 呼とせ τ は 説さ b の 將 詰っ n, 水が 諭ゆ 6 難だ 問え 3 度な l CK 5 候 を 寄り 題だ n 5 我れ は め せ 12 俸貨 た 存れ 等ら 客よ b 飲の ኔ せ 3 台湾 ず 給き み 散え 以 જ 3 1 v 何ど る n 希克 τ 處で 腹質 12 粥な ば 46 る た 1 典は اك 申禁 學。 Þ 在電 を ح ľ 文 15 h 習ら 愚。 設さ て 据す 流章 5 せ 食 0 L 0 鈍に大な 述の 院な 石" ば 諭ゆ 7 B 急 12 太 長 謹に 今ん 難か 任是 べ 大な 0 τ B 12 光纹 候 日ち 7 な 命の ね は h ょ 0 Ł 職を て < る 限が 直光 類な 俸等 12 ^ 軍忿 責t 伯符 頂蒙 بخ 給き 12 は 日だ 百 b 12 戴だ 解じ 12 山常 を 背が B 年2 山。 易 各 0 仕が 上等 職と 對な 縣だ 縣於 今至 2 Ø 俸ţ 多九 ζ), n³ 下於 公う 公言 **V**Q 更多 0 酸る 寡。 Ŋ 0 職と τ B 決ける せ 決け を 12 を ž 1.2 大灌心 b 燃き 保な 陳な 心龙 目め 12 حَ 食' ょ 白にて 謝ね lζ 12 る な 在も n ち ク つ 驚き 椿な 言だ 3 25 得っ τ 7 せ n Ł, Þ 30 山を句で 多九 \$ z る 生

込で員なて 7 2 72 し ア の 0 る 7 負ぶ 女 B な 爲な去る 1 傷 時 5 事な 身产 多蓝 大な 沐 n る 捕炸 \* 12 火 そ 連な明に L か -聞言 虜』 花糕 治ち 74 b n 12 た フ き、つ لح + る を l ょ 對於四 云ぃ 中か 餘上 散ち 9 な 8 S + Ø, لح 3 b 笛が 太 12 除さ た \_\_ 松ら ば 年ねん 7 所让 は そ L 幕。 る 東湾 六 松っ 0 C 樹し 式は **%** 3 0 戦た 月ち 重物 山常 雞 他た 山荒に 旅 h 順時 輕場 冠え **5**7.7≈ 俘ぶ 臨る 四 勇い U 12 日、将いた 為な楯を 虜』 山え み 12 ち 깢 着っ 上が 北麓 L 籠な 收り 8 12 た 蒙っ 負い 軍 りて 容ら 砲り \$ 6 る < 傷さ 臺だい が Þ は 所旨 b 戦な τ 露っ 當な 先s 0 71 逐 12 歴れ 中\*\* L 日じっ 中加 送ぎ 12 村な グ 國る τ あ 72 将さ 夜\* 白は 人だ ----る 戦だ 12 5 3 玉 然さ 事じ 部ぶ 軍允 會か 歿は B B n 山荒將雲 る 不下隊なの 0 た 0 0 勇は 省ば 黄ゎ 組さ 席せ 0 卒を る 0 多な 上等 1:0 武士 ٤ 指し Z) 金ん 織は 戦な 明る 0 人に な 揮き 3 山がせ 12 死し 魂に 将さ 碑。 在ぁ な b L 0 る は 12 雞は 當を 砲り 白岩 露っ 卒を 除さ 5 9 25 乃。 冠や 臺\*な 襷ま 國を納ま幕を h b 砲き 際だい 側に骨を ع 木 山麓 健な 兵心 圣 式と 粉さ 聞き 大な 死し 12 Ø. 洞し は 0 12 陥ち 力。尉。 守る 斬。 察に 容え 列が詣が 6 は 戦な b L h

最多 لح \$ 恐 る ベ ŧ Ϋ́ε は 床\*

P

賴な

む

き

7

ス

テ

y

1

N

将軍 将さ 本な 0) τ 至な 0 3 言り 流り B 軍 b フ 将さ 4 太 は 頼たの は 1 Ø. は 軍 斯加 な 公さ 莊 Ŕ ع J 重 بح 等。 敵き ع ح 5 べ 平分 す 4 何分 3 な 叫品 B 無力 ス 人な る IJ 味み CK n Ł る 私し テ 方。 ぢ 口《 ds 知し 0 72 な やと 調な だと ッ 感な 5 べ 9 B b 71 τ ع 嘆な 3 な L と ば τ ぞ b τ は יע L ル 3 旅 手 Z) 凡誓 12 b 公さ 7 將 順 **り、**満れ づ Z 平分 ح ح L 敵な b 開於 無む 0 の Z) 軍に な 神 光空 **Б**а τ 城さ 私し 41 لح b 景的 盃が た 規 な の L 0 る τ 3 如さ を を 約~ 将軍 會的 三され 最? 見み 大忠 4 17 調っ 老 た 尉る 鞭; Ą, は 即公 見點 料な 恐 Ø る 17 を 後で 眼め 軍 差さ ۲" る 水ま ゲ べ な 12 は L 師し jν ッ か は 果な た ع 3 巻な ~ 人t 6 n か L グ VZ

ďκ 又 また もっと 1 落さ 7 保管 L \* 振』 有り 6 樣記 動き カゝ 7 L 0 耳。 H 3c 12 浮か 相認 抱が ع 大次 合あ 胸岩 尉る S 0 寒 τ 前に 暫に 71 時し 進さ 容さ は み 離 易い 客上 L b, B ど Þ 言と 0 6 葉ば 兩之 ず 0 過す 手で ζ" を る 緊し ば 息が は L ያን τ U 大龙 味" が H.v 0 幾い 12 る ス 0 יל 飲の 方数 場出 歳。 将 尉。 Þ 難な 合な 軍 み لح の は 1 乾は 攻る 握紧 感な あ 17 壽じ L チ 不。 立 を チ 激ける **b**. C

傳元 命。 z 軍が す 12 は 順は 引允 L 5 ス 将電 方質 傳え 旅順 子上 方の 奏き を た 重な る 見な 蒙が あら \$ 0) 面常 木ぎ 12 ^ ね Ø L 将軍 悦を T\_#. 機 要 最っと る 72 た U 17 んてとをと云 へか 添む 将さ ح CK 女 を 寒な જ 9 B と、予 面景 得な 軍な な \* 喜為 H 乃つ は L ~ يرخ 幕僚 たる h 防雪 る 木 12 < 72 12 将軍 手上 Ø 溢さ 武 B 守は لح 敵な る 無む 士! 我於 n B は L ح 對な \* 時台 τ 手上 行き 先s 随た 亦な 0) 天だ た ろ 12 ,کہ 感が 能を 體で 皇の Ø な 爲る づ Ó る B 光紫 最っ かゝ 激け 太 面に b 熄\* 口号 隆心 多 τ 現為 ع < 樂さ 措を 限が 上, r b 既さ み を 他た は 7 深か 述の عے b 保貨 は 12 た 開き 事じ か n 雑ぎ ず 閣な 閣な < 開かい Ÿ, る す な た 72 V 光紫 城さ 貴。 下\* 今ん 9 談だん る 下" ヹ 7 L < 将すぐん 贱 が 山 17 國さ 0 祭え lζ 日馬 時 T ス 移っ な 祖を 便る 決けっ 來は 0) る لح テ は נע 利り 9 b 事な 國さ す ح < 君紀 明為 L ッ が、ながは 天だ n 國で 治5 を る た L ス と 0 -년 将さ 圖はか 望を 為ため る τ ζ. 皇の لح 12 0 v 軍炎 今に 答を 閣が 為な 将き は 陛い 5 女 12 ح 十 下\* 軍人 は 手上 h せ 盡? ろ 日ち 下" 12 て子 力智 及ぎ た z な ょ ح ح 諸と 深と 女 n 7 戦だ 5 b 畏じ び عَ 月 将さ 确等 厚。 ይ ٨ اك B Z) た 1 兵ふ 御ご 旨な 云い 閣で 軍糺 な る اك な < 亦た Ŧ 會見 0 る 0 諚る 予上 勳 ኢ 下" 祖を な 日\* 0 奶 乃 幕僚 謝ね 71 如ご を 12 國で જ に合い 勅を 意い B 傳記 木\* 當な を 0 す 將 嘉み 設の な

都也 其な لح 禦 力。 哀る し l۲ 6 食る 偉る 悼劾 な 0 死し 12 < 法性 な اك Z, 大だ 名於 人比 5  $\equiv$ 處に敬な 閣な 0 る あ 0 v 下" h 悼き 周に な ح 色次 7 高かっ \* Ø な b 地ち 得之 لح 遺れ 5 な っ 國る ク は 密か b 7 子加 将さ 汚っ 家か 至な 常う L 工员 な 2 0 た 戰 方時 **አ**ኞ る 兵公 木質 却な 軍炎 る 5 ح 0) 0 面が 將を 日光 犧 12 を لح 6 戦だ ح 0 Ŋ 2 賞さ 堪た 等を 勇は 予 役な 軍気 τ < 性に 15 ځ 0 閣か 戦な **%** 重な 其を ع 磐た を 揚き 圣 敢: ^ 12 喜な ず 厨な 設と \_Ł" な 不ぶ まご は ね 0 n L کر ぶ な \$ 撓釒 は 容さ τ は 9 た 17 り、 彼れ 長され ع 戏。 関な 人に 花は 巧っ 彼か 子し 12 與: B 木ff 等5 生だ 々ば 木質 L せ 下 0 V L 将や 將さ 勝かっ 7 す 死しの L 築ら た 7 0 は 處に最高 軍 軍炎任宏 < E 典は 最ら る 子し 大流 討る 武 答表 愛が は 音音 息を 8 は 办; 務む 垂 اك 者は 旅 得な幸ら 死に 土 南な 0 Þ な ^ 順は Ø 山芝 τ が 忠さ な 3 福さ L た た 承上 子し 褒べ B 家い 7 實に や」ス اك 3. 0 な 12 あ を 子飞 る اك を 兵公 な を £ は ス 資か 予上 失い 将さ 喜 る を 生 0) る V ح 軍 み 軍 を τ 0) は 抵い 五 C V n \_ 抗な 容裝 ٤ 我が 人に日にた 儀ぎ た 戦だ ね n 力長 死し 子し 子で 女 性は 12 る た を 0 ረ 不 満た 身み L አኔ 多九 + 正龙 0) 12 5 次じ 武 ع 八 如き 足る L 大だ 供员 子い b L 0 云" 人だん 真と L 暖な 子し τ 珊を < あ 7 Įζ は 聞。 少さ 保‡ لح Z L 确等 τ 12 戦だ る 42 0 腹が 戦な 典は L 女 < 7 死し 0 天記 L 防災成る # 場を 下办 は 7 な 8 ح

情じ 折覧 3 員な 直览 閣な اك る は Ø 6 は 限が 貴智 は 希 12 h 下\* 居を を 12 ح L 最かっと 酌さ 受じ 引 ع 軍記 B 望 の n 9 n 領等 量。 を 欲 等。 L 戦な 閣次 B 4 6 ح 闘を ンス 滿み す、顔だ 覧る 死し 下 す Ø n 渡れ Ł L 係出 病さ اک る 點で 欲ら z τ ょ た 3 残さ 軍紀 轉之 深か L n غ < 供 す 5 12 本览 者に ば す 重な 女 ح 團だん な l τ 72 頭き 殊と 何宀 意い 受協 0) 同ぎ ね 7 12 L n 領 情な 然が てデ 取也 墳な 12 時っ な Z 12 0) 墓は 験しゅ 予上 る n せ 0 h 12 女 0 馬世 後も بح 6 اك 注 3 集き ع 堪た 足を は 7 意い 閣な を 昨 ð اک 軍が n ع THI L ح ^ め ずと云 ス 相言 規® ţ 下办 7 贈な 夏" 愛な B 利~ を 沔。 當な 拂筒 0 認に 5 愛が 用き 0 اک 此" ŀ 許る 木質 希· h 馬 逸っ 亚\* 識は す の Z 小将軍 物ざ ع べ 手で 産え た 望 を 17 U Z 更言 明智 散え 續 ľ ع 갖 あ 頭約 L ک 純 日時 る の 予上 は 6 ינל 在で l۲ は を を りなってん 所 失な が < 度な 血 る ば す る な 12 考 記 あ か 間音 る 家穴 L 種は L 1  $\alpha$ 志し 念 や、 厚っ は 12 Þ は τ り、よ لح か と τ. 話と 見が 代に予り は ع ヹ 際な 0 h 1 る、予 意 の を L 41 ح 謝な 淋る 9 忠き 9 愛家 孔证 Ċ す 謝や n 頭; L C ス 料 は 馬ば < 人比 を \_\_ る 之れ す 魂を Ľ 0 先<sup>\*</sup> 將な 受 り くっ 馬。 る 義等 7 思答 12 12 12 を 當を ブ 言を 來的 12 田は 震れ £ Z L あ を 能で 方貨 薬は 下" < Vt. 居<sup>を</sup> τ L 永な 閣な が اك 閣な දු 面沒 る 軍犯 な 後 な n 12 心是 3 馬牌 下" 委站 L

E

溜き ح 云ぃ 軍な忘す謀す木 難だ z 确等 将さ 削り 容易 な 12 4 セ لح Z n 事だい る 9 向計軍 幸か v Z رر τ τ لح 冠い 恰然 幕僚 耐か 将や 貴智 接き Ų, اك 福さ 山北北 Z 12 育が 軍٤ 予: B あ B L 別な な 将や IZ Z ζ 6 ع は 百 は n 9 官的 砲等 淚\* 似片 共島 此。 年2 今ん τ 汚っ 以公 事だ 旅 或さ た 種し Į۲ 日に 下办 あ 0 木智 0 順 将さ 點に る 畏ぃ b 異る 如ご 友は 始問 戰な 敬さ 口、 軍人 敬は 4 12 ع ار 死し め 71 名將軍 日は将った B ح 0 \$ 同ら 會あ 7 歸か 方は 感がん ろ 香え 乃つ v 太 U 5 12 τ 12 ベ 木質 貴。 あ 71 た L 小さ 0 将軍 将軍 酷さ 打多 < が、 其。 0 る 真が る 意い 压 似也 算? Eª 女 た 部工 3; せ た 下於 時景 n Ţ を 如音 لح b 12 h の食見 奇。 る 賛え 乃つ た ١٢ ક り、 耐か لح な ક L 立た 心。 木質 せ L 将軍 عرا ح 人と τ 地\* 9 け せ 6 ح 将軍 ¥ ろ 易 な L L n τ 去ぃ あ そ b ح た が を 0 か U 忽ま る Z 我れ لح 0) は 9 同等 < 保性 女 た 何ど 築ら 威。 ۲۱ 戎の 5 行言 護さ 7 **b**\_1 た 處で 木質 あ 從ら \_\_ せ Z せ 山芝 杏\* 将さ 兩等 代答 Þ 同為 來 L 0 لح 2 5 な 雄學 軍 5 始問 T 0 0 め 日で 云い る 相な 5 め 猛炸 幸か は 敵に 12 12 ٨ ス Ì 將言 ず 峙\* 我や τ 真な Z) 福さ 對於 3 此る 粉さ Þ 23 6 な 71 行な 津っ 軍公 得な 地す 軍 良; ず 爲る 田だ b ば ع ス ع 重 を 0

とながたが 典は優い 功。な lζ 0 b, 不" 渥さ 對な を 御覧 将軍 したでまっ 肖さ 奏き な 製せい る L を た 12 勅な *b*. た は 賜た ľ, 赤セ  $\mathcal{C}$ 諚さ · Z, 下点 旅』 は ح をき 順 陛ふ 多た 誠だ の は b B 賜は 國く 上さ **下**" 数する IF 12 72 忠うりゃう は 民な 9 l۲ 9 0 き 死傷 鹏 立たた 溢ぶ 身み 12 V た 謝ね 軍だ る τ n を Ø τ 者。赫の 將言 7 以為 iz せ な 見が 卒ぎ 闘は 7 h を 4 御二 親に大業 罪な 5 لح 出い Ż を た ず、恐智 旅』 の 意 だ 任后和<sup>c</sup> 12 る を 順流 篤ぁ 撫をと 光瓶 9 せ 陛心 下" 動んか 陛公 る ょ L の り、 凱が z b اك 攻き を 謝ね 愧は 12 置る 樹を L 奉g ぢ 御ご 旋な τ は ح をなる 身浴 泰等 天だ 前常 L 55 傾いちゃっ 天石 0 τ. を 12 ح 會かい 伏台 闘けっ 以為 0 Ø 戦な 下" 7 願か 戦だ L 儘き 71 上が T 事じ は lζ Z 何如 < τ 奏を戦な は 17 を 失な 況は 見》 h ば す 文 聖上と ひたなななる 0 死し 6 を た 7 < 非で 御党 を 復さ B 賜たなは 明智 'n 臣と 命な 凡思 下 B 希和 る

+ 年ねん 月台 學" 習ぶ 院がある。 の 大な 命や を 拜ば L 72 る 時言 先表 帝に

陛心

下办

ţ

b

X.

明常

治さ

四

V

3

z

あ

る

L

人

を

學是

X

0

12

親や

△戰死陣歿者遺族と將軍

長きっ 刺き 岩。 酸な 顔だ 此る 死し す 朴 L そ 諚さ 有も 墨《 7 す L る 3 あ b 御二 難がた べ 强い 苦' 0 Z) 1 き秋 他た 拜は せ 前党 4 τ 衷き け さ<sub>み</sub>でと 死し 6 給ま は は \* 2 0 L そり 面常 拜に 股気 既さ た S 12 せ せ 辭じ 拜は ょ 賜たま L あ h اك 41 る < Þ لح 5 È Ŋ 何等 ح 易 L L 死し そ、正平 之れ が 72 τ سي を の n Z) 願がは 7 は 時も < 6 る を 8 ハ 将さ な 解か 易さ 12 感な Þ L ツ ば の背楠正 5 軍人 لح 宜ま 決けっ ቃኝ b せ 17 لح ع 陛心 許が 9 せ 打╸ 御站 L 0 b 世上 < τ 拜は 下 b Z な 侧症 表だ 生だ 解じ 17 اک 朕え n 12 n n 行る 居。 なげ تع は 侍ば は B 33 L 7 長り が 難な 有り 世上 多 z 7 た 暫は 5 書も 難だ 今は 1 退が b 時し た < 12 を 野。 去。 卵ば É は は る જ 暫に で L 動 詞は 用。 卿は 歸~ 德 そ 時し b が な 大紫 諚컇 7 死し **b** 12 は な 0 0 b 後点 首べ 參え יע 寺じ な 後も 死し L h 内だ 内ない 姿が 12 す 7 B 6 b をた 以為 忠き べ L 大だ L 得礼 於が す **捧**な 4 τ τ 見み 誠な 7 る ع 臣に 殴な 送\* げ 無じ せ 秋台 後 岡が 生い 料さ £ 得礼 此で ょ 12 12 ľ 澤証 6 謝な 7 給電 ず 0 今ま あ 6 軍 侍じ 将なり 軍災 卿は 35 從ら 環な 漸さ b せ 玉素 Z 武 ず h n τ < 0 ح 官が 雕式 ع 御 龍り 12 は 0 0

( . . .

青る云い 大意 ع 拜は祭 ţ 2 親を Ŕ 本。 ع 御ご 將に 案を 0 文》 師し 2 荒る 樣記 團だん 内货 τ 席を練れ 天江 御ご لح た z) z τ 兵公 武 ح で < 6 朗き 2 が し U 0 設さ 場 τ 7 0 者や 讀さ لح 0 v 大な 三升 戦な 式に 列な あ 12 あ ま か 如ご 2 將 17 富家 12 席も 9 Ł l۲ < る .6 4 1 臨る 7 騎"騎 潰る 遺。 席も 元ば 慰る V 深た L 時は 7 兵公 馬ば み 甚に は 帥な 問為 族智 族 72 ~ ま 伴 凱だ 場を を 72 ح 中きの 大吃 0 な し 0 旋な 将さ 席も 御ご て る لح 尉る F.3 内ない 居を  $\mathcal{U}$ n 待な が 式は ょ な 72 ば 宛 以小 71 12 r 6 下" 人い る =<sup>\*</sup> 壯秀 8 當な b 遇ぐ 9 2 n V 下流 ľ 富な 嚴ご 學計 日っ 17 水学 容が 9 0 L 貴な 3 な 行っ遺。 0 後で 拜ば 9 中等 \* 25 1 打。 Þ 下龙 る 7 尉る る L 族で敵な B 7 L 此な 今ん 眼点 か 72 の 兵心 が は 35 ح ち 72 h 接きを 誰だ を 方。 日も閣さ لح あ 72 る τ 樣。心影 當ち 引 下" 待な 後ち 師し は な る る  $\sim$ 人い 遺ぬ 日じ 掛だ 2 ۳ が 將 園だん 0 得礼 彼も 6. 軍を長さ御この は 捕 族で 方ち L b ع n 如ご 潰る 為於 當さ 元ば 慰る < は 関な 7 0 12 لح ^ 貨。資し 日号 帥な T 問え 遺る 院な 族で L な 12 \$ **乃**っ 引四 見み 大次 τ 宮色 格な 旅り b 族智 7 U 別る 本等 將 3 72 ~ 席。 第点 £ 行な τ 0 載し あ 将 以心 ず 來寶 z 遺る 首は 親と 25 な £ 5 試さ 4 其る 軍な 下\* 師し 族 席さ 仁な 72 12 ۳ح 故為 は そ 王智 は 72 3 團だん 歸さ ٤ 0 12 で 案を 對於 殿だ は 9 8. ì۲ b 誰と V L 陸 内に ŀ す 7 下\* 樣\* Ø 當な 잦 T L έ¢ す は ع 第に軍に 12 容 0 ぢ 12 る 0

令^ Ø 戰法 4 0 本に澤での 0 B 21 71 武器 家い 死し 云 悲な 山之外紫 異な 君家 が貧 土し 者は 飞 同等 0 کم T 命な اک 0 族を な 情な べ 八 C 訪と 0 72 御龙 ば \* 2; 殺る ŀ۲ 故で < 裂ぎ 父ぶ 6 為ため Z) 3 點で 抜き جرا L 郷き 子し "ح 恨る 12 忠さ 塊た B ħ げ 今ん 12 し ¥ 共智 を 義等 敢っ 13 7 な 日告 あ ינ# ^ 訪と 6 71 べ 12 12 V. n る は لح Ł λί 身み 私む 4 C 死し T ぢ ば 詫か 文 K T. ダゲ 俸沒 物の を B 私な す بخ Þ だ を K 寸ま 軍に 老 旅る あ る 乃の ح は 1 ^ 職と 試だめ 人, 潰る 貴な は を 6 點記 ば n 木等 た 頂勢 本一懐い 族で 下 3 し 畢か 25 0 頭っ か; ح 4 竟 委は 息等 17 12 載だ M Ø 切さ Z) 0 0) ど 適ぁ 子で 面点 子し 12 p 罪る 乃の 腹ざ し لح L 會かい 淺さ 貴な を 木幣 弟で は 7 ዹ す 御で T 12 世 相。 居<sup>を</sup> 下龙 لح D) L 見み 25 承に べ 0 る 7. b ζ. 違る 方だ 3 事と 戦な 職な る L 뱕 知节 慰る ず 術 ع は B 死し な 腹質 時旨 73 B Z 君気 陛心 藉り 云い 4 r か 播が 願な あ て 0 國で F" 12 太 1: 拙茅 殊と 0 な 4 る b 么 力? 理的 子し 72 べ 0 0 5 2 切雪 \$ の た v 御ご 曲" 弟に 為ため 7; 他龙 為ため 外於 É め 2 v 御ご 周を 私む た 貴な B 7 አኔ ع 日岩 0 7 0 籠り 奉は な b 名は В 唯だ 我れ 下龙 我れ 時 理, \$ な側 3 譽: 公う 8 بح 方だ 4 12 等り 詫か を ح 蒙され 將 當な は 將な 軍公 し、 盡? **%** び 達を ٤ Z 然だ 父ぶ 籍さ る 軍 校な 君》 す し 我れ 0 等等 祖を ح は 天だん 0 子し 女 لح 12 國る べ 萬季 事と 代だ遺る 貴な は 弟で な D 3 を の 毫"假是 かく 族き 下 大震 殊と る 為な **%** z

75

12 ţ り、形なり 院な 内な 責なは ぱ 3 學" 習ら n v ٤ な 院え な 長ち る り、 生ぃ とし 事を あ 徒と て、 女誓 盲 5 き、院覧 間がん 學が 12 長き τ 部等 ታ፣ は 0 た 宮 教は Ċ, 内ない 員に 大だの 臣と 増き ح 17 俸ţ 0 叱い 問め 沙 5 題だ 汰\* n あ 彼き た 3 だら ٤ た 云い る ふうはさ う 斯 時g

5

だ

は

忽なな 大だ

ち

内に

臣に

な

ح 12 112 くか 0 Z) 思紫 家か τ 淚茬 < 愧 王 Ŋ 省は 門紀まくら 込ヒ 我 師 0 る は 何 如き み 名い 百 一將軍 を並ま E. 顏 萬 Ż な る 12 看 な 征 おりまれる 强 3 易 べ 0 め Ø τ 馬達 虜 L 少さ 21 討る 前だん Ţ な 死に ZJ n ば、遺 ょ Z) 立た す 凱 攻 5 る 0 つて 旋 城 凱ば 族 ず لح 今 野

Ø 赤醬 心儿 を 披ぃ と云い 瀝れ 旋だ ર્ય **ટ** 戦だ 0 H 戰 L 死し B Ø 幾 屍 た 時も 0 U め 人 作 り、将軍 将軍 る 誰れ 0 た 還 Ш B ک ح 詩し る 0 12 0 は な

為な 0 我が 遺る な 見で 軍之 我がをと 族 6 71 ば 同情深 憾る 0 15 幸か み

な 福さか B L な 3 **b**, とま まてと る は 7 は な

た

5

ع

3

 $\triangle$ 

學"

習い

院え

0

大点

廟;

遙

拜は

壇茫

思しに 粉まれ 紫丸 同等 ح 院な ろ 21 な 17 末ま 行 B,E は b ح٠ 本は 幸か L 全だ 35 n あ 學"( ٤ 國で B 云い 習ら せ の 院え ፠ 東き b 道紫 西京 n 於 樂 南な 四 な 谷\* な 北澤 n ど、 見み נע そ 将さ 附は 9 Ø 軍が 他た ţ 3 將 がで b は ・國領土 目め ح 12 白に骨を Ø 光雾 董な 21 祭え 移っ لح v を ぢ 他た b 記き b た 國で 念な る は ٤ 将軍 す 後も 0 授 先だ べ 界が < 帝いの 陛公 好る 線だ 何だ 下\* ۲۶ を 女 **%** 

3

な

あ

る

3

特包 る

宮、 今5 院竟 Z B 内な 日片 何な 終は は 0 大な俺な生な 何分 n 臣ん 徒と だ ば は n 當な B Z` か を B 院え 5 B 渾る ح 0 動場 叱ら 女芸 儘。 の 子し だ 責き 報等 ζ" 部ぶ 5 告を る 2 21 5 集る 0 Ø b n لح 餘智 彼ち 教は め な 員な b 向也 た ~ لح 増き 9 0 す v 俸は 呆さ 7 誤ご ъ, h < 氣が 解か 12 **(**· サ τ, 就っ な の ッ 将軍 な z サ な V る に、こ ع 7 v 院長 折覧 盲さ Ġ は L 目ら Z n 5 ું ફ 判划 室り 12 0 は 前<sup>\*</sup> 何ど \_\_<u>`</u>; 8 そ 12 する の 5 捺% 引 12 日<sup>で</sup> 立。 報等 し ぢ É 0 Þ 退が 12 つて 告さ 午さ す لح ٤ 9 る、 報等 目》 あ た 將 つて、 告で り、生は 終記 を 見み 軍に す <u>و</u> ع 合な は 徒と 言い 日ち

بخ

せ

 $\triangle$ 

平分

主。

義如

Ø

將

軍汽

山ま大きぎ ح み は 家、林』面が ず n 関が栃ち 積; 農乳居計木 **b**; 0 あ 耕な 萬は あ 園をの 懸え 3 る 作 事じ , Ø 地で那な 0 12 を を み 面% 17 須す 處に 反は積き な 5 T 都會 3 理" n し は 彼が狩り 田た他た 3 25 野の Ø 留る 畑は め せ Ø 華。村は 居る 守す 合き華が 族で 大點 軍炎 番ば た し 族で 富な字が 多 τ が る 17 豪が石い ታኔ 林 夫ふ 那な は 0 町ちゃっぷ 人に將言 同どう 須\* 12 別る 軍糺 村を 野の B 非 乃つ 大なば ح は 木質 0 لح 常る字を 原は異なり 0 か  $\equiv^*$ **b**. لح 12 3 l۲ 軍 ح  $\equiv$ 島は 2 幾い 0 7 内され ス 四 千 0 別る 42 名。垣が 12 百 質ら 莊 來「 0 政。宅\* 町き 素を あ 9 農の 古き 地ち n 歩ぶ な 夫゛ لح ば لح る 別る ٤ はみずか 稱出 8 云り 少さ 莊 5 雇さふ L す لح 0 鋤ま 老ほば 農の U る は 鳅台 人だか IE 家" 云い \$ 取色 3 を تع h 12 τ 賴な 過す實 0 0

z 即益 神に B 强し 宫; 7 5 S 0 同る事な 7 遙き 院え 灣な 求さ 拜ば 0 Ţ 壇が 庭で 上 n そ ば 設も 12 先® け \_\_ づ た .b · ح 0 粉さ の 石に 軍 事じ が 3 生き な 涯が る b べ を 國で 等; 境さ Ļ 通言 八 じ 産え + 石塊は τ 餘上 骨っ ケ 董た ً ع 所让

滿光 洲与 朝云 鮮な 樺な 種は太空 手 塚z 小\* 造。原語 島な v 命。 ţ ぢ 名が b 9 Ļ め ، ح 個 \$ 宛で / た 12 0 る 伊い 石 ح 勢せ 3 ٤ 大流集?

行っる 門と以って 就っ 入いに 3; 保性國でへ る 3 将電 乘 き、みづか ح t 前だ田た 2 n *b* 小飞 畑は 大ない ٤ 降か 0 b. 12 を 夫ぶ 出版 は な す 別る 0 作 得社 掲が 將 親や 6 表明に 莊さ スド 人に 9 人儿 る 徳さ <" 5 は 0 ع اک せ 17 利り 等。 B 12 如こ る ح 3 ず 寸,た **〈**( 來き ţ 心产 B 0 z 文 裏する 5 1 地节 同等付空 6 6 取と な 人 4 Ø D' 門影 出場 ٤. 方。 同号 力。 居を ζ), 袋 稀れ 9 1 入まき 夫ぶ 樣。東 膝な 3" n を 25 る 7 な 8 لح 開き L る 0) 12 る 邊ん 氣管 r 仙だ る 共员 た 鄙。 同ら 交間 ح 素り は を 23 智. 輕な 質を 乘の る 12 لح 知し 7 411 اك 紙な 0 0 耕かっ 酌さ あ 其を 5 B ح لح 大な 7 な 12 h ず 處で 3 لح 作 将さ 9 n 屠と 7 ح を τ を 何心 あ ば 蘇を 3 る t 張は 3 は な 四 将軍 な 柄。 驛さ 時。 砂 h 9 U そ 生 9 + す 人 與た 酌く 員なん B 0 四 12 た ح み、 を ے م 草。 が は 0 往き 知し 7 n 年% 太 きょうくうぐわった 國で 深か n 如さ 4 る ح 42 + ず 家\* 人" . تا n 8 <u>`</u> į۲ + 出場の 月ち 間な 7 八 等。 能 111-1 ぞ を 0 年は 元於 人に 道答 西に 同当 大な 彼れ 0 < 12 旦なた 那な 凱ば 6 等ら 8 し 地ち 祭品 B ح あ \$ 将 須す 旋さ 72 72 祝り Ø 0 12 n حا る 7 大学が 以小 軍人 9 が بخ 野の 日岩 ع は 滯な 女 Z はかなら 來に 武等 驛さ 3 3. 同等 在。 12 0 決け 様タず 動 τ ţ n 日节 中等 を 漕り ٤ 赫, d. 6 同等 別る 噂生 景は Ø 17: . 77 将軍 7 汽 慕 膳だ 地\* 41 莊。 久き 7 し 正 車に 合き 12 す 12 72 12 B 12

ば بر を 前に \_  $\mathbb{H}^{\kappa}$ **K**2 を 12 莊 スに 籠で 揃え 筋な 私む て 抱心粉 l۲ 國 な 12 め 揚き 行物 熳╸ ^ は Ż 軍 関か 旗 歸か b 5 τ 枝じ 72 Ł 出だ ح \* 居 戶 を た 5 る n 取点 L 0 L 訪ら L に 人い 3 h 友は な b 本於 Þ; 間も T 間と 居₹ 配品れ لح 覺が اک<sup>ٹ</sup> 情。 る 出い Ŧī. ح 早は L る 5 表 後き 夕がんめいり 悟ご な は だ 0 御ご < た = τ Į۲ IZ な Ò 小烹 2 行き 馳も 沿り b + 國を 四 τ 将軍 9 0 李り 3 n 走。 衣がた 氣雪 六 + 旗雪 人と 4 煙流 た 0 لح 輕が Ø 年ねん 五. ゐ رر 行が B Ø る 草で 中<sup>な</sup> 準しゅ 着き 0 0 年2 将き 物。 を数点 出て 李り は \_ 備給 粉さ 替か 夏は 文》 袋であると 軍ん 即違 ょ اک 軍 月かっ を ^ 0 字じ 5 の 溢が 5 ち す τ め は 事と 圣 温をんじ 寛で נע 72 管を n た 寛っ る 喜な な 日号 題だ 情な B < 72 9 る لح b h 5 ょ L 12 本は n 0 l て、 鎌\*\* 12 L て 3 b ح 由も 釣っ ば 庭は 如き τ 浴ゆ た ح 川血 實じ n 川水 5 < 今な 衣がた 下げ を ま n 口を行っ 圣 n 口; 贅が 晩ぜ 駄た 腰に ^ を 患さ 掲げ せ 控さ T 澤於 は \_ 枚號 夏なっ 12 迎款 島は 揚言 し Z 3 訴を な 泊貨 足で 帶認 插\* は へ、みっか 控さ す め 院を る る 9 あ L 輕な 訴を た べ 12 長さ 待に τ 9 本なん τ 院なり 5 6 3 £ 多 は 遇; 歸か 何だ 齒世 彼。 な 将軍 大な 去ª 磨がき の個で 訪は 12 n 多 方た < は 祭 5 問的 は لح 彼が 0 τ 友ら 0 が 祝ら **%** 柳紫 n あ Ø 袋 B 農の は 人に Z 日岩 **V**Q B 温を 手で 園る 堪な 行为 لح 0 ح 拭い ね 人にん 5

12

李り

共员

花览

を

9

身み

L

あ

ら

Þ

ど

高で

麗。

Ø

海が

12

春は

風か

吹ぶ 12

け

لح

v

Ø

る

Š

0)

z)

な

<

は

な

Ł

身み

12

外

待。

關い l í 首は り 岡\*\* の 埋る 歌き 木智 澤は 圣 の 君ん 詠な 花 ľ 高 ح 唉ª 麗" 7 h 唐を な 司し 時g 土に 合い 0 0 が 部等 春な 出て 出版 來會 ぞ 女 な 勤 た Z) Ø 途と る 6 見み 次じ 岡が 7 < 澤記 n 侍じ な 從等 武官長の 女 ^ لح 紙な 0 即意 片荒 を 17 訪ら め V. τ 7

支が

長な 4 ( 前き、に 明% 出版 書が 治ぎ 日常 71 征ぎ 補電三 L 夜\* + 7 髀で す せ 6 七 肉に る Ø 年2 12 n

^

衞るは

師レー

Ø 12

船な

出て 鉢5

Ł

由土 9

[I]] <sup>3</sup> 5

を

4

ч

遅れが

團だ 向か

ち

廻き b

#

12

な

續で

\$

團だ

埋机 日ち 嘆な ઢ l 闘なからは 露っ **%** ΙŻ に 満た 摅た 5 戦だ ず 洲と 役き 花蜡 火将軍 3 Ø 12 唉<sup>a</sup> 際。 戦な b l の 雲え Ļ 將言 が、一 لح v 軍な ح ょ 日だる ろ は 2

急 の

初じ

め

中き

将な

٤

L

7

近る

守す

12

L

7

同ぎ

僚さ

の

0

0

遣い Mil

後を 衞\*

進ん留る

込さ

જ

な

<

將や

乃

궄 N

3

る

12

将軍

は

ዹ

n

ば

枯れ

木

易

は

唉ª

埋%

木

0

み

ぞ

あ

は

لح あ 9 12

石に

黒紫

12

唉a

<

高さ

麗。

唐%

土品

Ø

雪。

12

先記 折ぎに る Ξ 12 至が ζ + 太 5

弘 そ 七 n 4 木智 ō 年2 時 書は 三にたり を **%** 面常

Ŋ

τ

露っ 政等 大震

IJ

頼り 日ち

0

+

四

日か

那年

須す 0

高飞花。 唉a 麗。 0 唐易 < 端に 身科 北 71 Ø Į۲

あ

5 待。

ね

ど

જ

春は は

を

な

女

る

1

12

男爵 は 櫻島 は Ø ح 花t n な **%**; 5 返え て 歌》 إكر

n < 更高 ど な 17 あ b Ø 郵湯 5 z け 便公 V る l۲ 6 て

野の 戦だ 0 役を 12 任だ 別る 12 ぜ 出場 莊š 比台 5 71 征惹 べ n 閑な せ 4 第点 居電 h 勇な  $\equiv$ 0 ح 女 軍公 折ぎ لح L 0 矿 \* 0)

司し 黑紫 願說 物。 語作 男館 Ŋ た な Ł B 0 n 許とば す τ や、将軍 出るない ح 餅 n

**%**;

す

る

を

贈ざ

ኔ

b

龍り

0

一十九

歲节

ば

b

B

岩が

ያን

へるべき

水☆

意い

氣ª

の Example 1

んな

る

天だん

を

衝っ Z)

<

Ø

想。

Ŋ

あ

<sub>b</sub>

大路の 大ないとう は 詩し は を 折ぎ 賦る 12 し 觸ぶ た n 軍に . り、二 τ 0 詩し を 賦\* 爾內 悪れ 高かっ し 山荒 地ち 和ゎ 命给名 歌か Ø を v 詠な ţ じ た り、旅 確な 實じっ 順口 iz 占領領 の z 難な n 戦だ 苦' な る 闘き 時g 12 何是 2

を

غ な 0 りか ح 歸か Ø < 儘 來で τ てしゅう 71 楪 朽<sup>′</sup> 陣え 唉a ち < 0 も果つべき 時を 春は の 71 歌え あふ اك ぞめてた 埋衫 木ぎ Ø

省は

を

せ

た

5

لح

ぞ

z

Ø

頃を

ょ

b

燃

ゆ

た

b

17 白岩 白。 L 野げ 髮'n b Ø を洗り あ 黑る n < ば君素 は ある ば 見ませ Ŕ 3

6

h

我說

る ば か 6 K 出š 征览 願が Ŋ 居。 Z) づ 0 b け た 首は 3 5 を 軍氣將 示し 0 軍 L 友タ。は **V**Q 人に 風き 出き 某は 流。 烈な 勝るの 鬼 軍炎振勃 神に 舞い 圣 を 訪と多な 泣な IJ Z) 27 四上 9 方。 L T 八ゃ B る 方。 傑か 曾か 0 7 作 話生 lζ ح 忽步 の n 末ま ち 12 茶さ 耽た 事じ 溺な 決け 0 す L ح る 7 لح 75° 爾內 な 如こ靈い ど £ 山荒 事を لح あ な 名な b

鐵

ıfıt.

覆

山

山

形

改

萬

齍

仰

爾

靈

山

爾

靈

Щ

嶮

岦

難

媝

男

人子

功

名

期

克

艱

ず、こ

0

Z 集きが 名い 獲之 ٤ 時旨 將 云ぃ 乃っ 72 ኢ ţ 4 な 人と 適。 木質 る は 9 な け 将軍 川\* ん あ 7 當な n n b ځ 相き な لح 0 ば b, 云い Z 主は 談芸 名な ٤ 張さ 7 戦だ n し を U す、 選を 死し ば 72 そ た 見<sup>c</sup> る H 0 者や る 3 玉だ 12 以為 名なの 12 n 松き 名な 否如 總言 ど 7 を 容ん 村な我な を 41 ઇ 9 課うちゃう 附ぶ二 中等軍が < Z 將言 0 す n 0 る  $\equiv$ は は 永舞 は る 0 觀な 面影 な 高が 餘 鐵る 4 血っ記す 5 地步 戦な 5 白岩 念 ば は 中ち 12 12 נע 無光 6 兎ヒ ---17 ţ لح 占領領 な 萬 9 Ľ 42 風き 有いっ 3 કે 角な 流。 τ 反ばん 餘上 得え h ˙兒˙ 何怎 L کر 對な玉紫 た لح た 0 将さ 攻る Z) る 總言 L る τ 容え 卒を 山常 良ょ 山を園。 軍気 片が 謀等 £ な な を 長さ 名な づ 犧 n 9 0) 將貧 Z) ば 鐵っ **%** 性な あ

見さ

玉紫

山る

6

h

12

L

T

V

Z)

اك

官的

山荒大麓

血けっ

ح

## 木大將片影 運

れ、と 事<sup>で</sup> 云<sup>い</sup> ある ふ 歌<sup>2</sup>た 將第 花號 軍名 時、君んと書い を 活。 腹は け の 為 た さ さ 切音 茶さ る を 術なの 一身を賭・ n 72 り、将ってん るい を學ぶ L な ては常温 とも ゆ B つことを忘るべからずと戒めたに風雅の道に耽溺して太平に忸

筆ぞ

を

執さ

9

大 大 發 Œ 正 將大木乃 行 錄念記慕景 年 年 所 (卷 上) See after other ot 月 月 + + 七 日 日 東 發編 Ep 印 發 印 京 右 र्गा 行輯 刷 刷 行 刷 京橋 肵 人 表 者兼 者 南鍋 町一丁目 同電同振 株 佐 岡 乃 木 丁市 丁 市 丁市本 込 込 十届市 十 區 市秀 六區定 二 谷 英 ho 地町 含 地町 治 地町吉